







# 林川 育 之个全能亦

第五卷

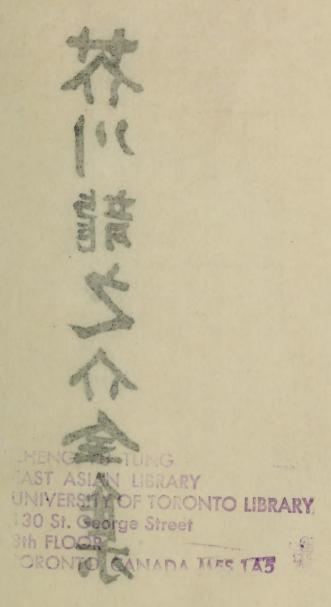



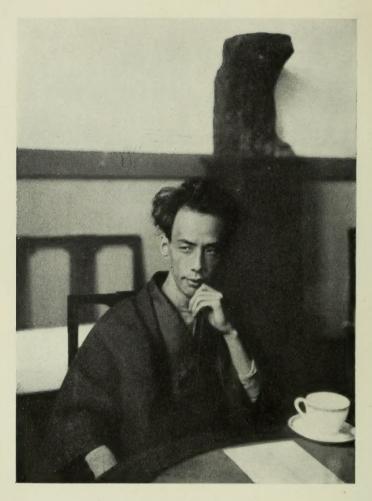

影撮日四十二月五年二和昭 (て於に校學等高潟新)

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





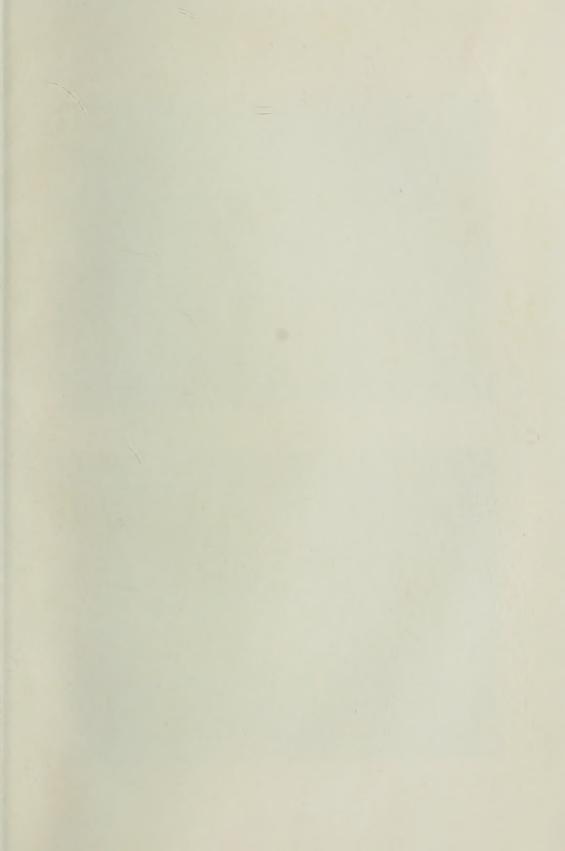

第五卷目錄

|      |            |        |     |         |       | ** |     |         |          |
|------|------------|--------|-----|---------|-------|----|-----|---------|----------|
| カルメン | 年末の一日      | 湖南の扇一二 | 尼提  | 海のほとり   | 溫泉だより | 春  | 馬の脚 | 早春      | 大導寺信輔の半生 |
| :fi. | 174<br>55. |        | Ii. | 九<br>-じ | 八日    | 五. | Fi. | <br>-L; | arr 4    |
|      |            |        |     |         |       |    |     |         |          |

| 誘惑 | 河童 | 蜃氣樓  | 玄鶴                                    | 彼第二              | 彼:                                      | 悠々莊              | 點鬼簿 | 寿の               | 三つの |
|----|----|------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|
| :  |    | 樓 :: | 山房                                    | :                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | <b>壯</b><br>:    | 薄 : | 夜 ::             | のなぜ |
| •  |    |      |                                       | *                | 0<br>0<br>4<br>0                        | 0<br>0<br>0<br>0 |     |                  | :   |
| •  |    | •    | •                                     | •                | 6<br>6<br>8<br>6                        | 0<br>0<br>0      |     |                  |     |
| •  | •  |      | 0<br>0<br>0<br>,<br>0                 | 6<br>6<br>6<br>8 | 0<br>0<br>0<br>0                        | •                | •   |                  | •   |
| •  | •  | •    |                                       | •                | 0<br>0<br>0<br>0                        | •                |     |                  |     |
| •  |    | •    | •                                     | •                | 0<br>0<br>0                             | •                |     |                  |     |
| •  |    |      | *                                     | •                | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                |     |                  |     |
| :  |    |      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                 |                  | •<br>•<br>•                             |                  | •   | 4<br>4<br>6<br>0 |     |
|    |    | :    | •                                     |                  | •                                       | •                | :   |                  |     |
|    |    |      | *                                     |                  | 0<br>0<br>0<br>0                        | •                |     |                  |     |
|    |    |      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                 |                  | •                                       | •                | •   | 4<br>0<br>0<br>0 | :   |
|    |    |      |                                       |                  |                                         | •                | •   |                  | •   |
|    |    | :    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | :                | -                                       | :                | :   | :                | :   |
| 五七 | 六九 | 五五五  | 二二七                                   |                  | 九五                                      | 八九               | 七七  | 六九               | 五九  |

| 或舊友へ送る手記 | 或阿呆の一生 | 闇中問答 | 齒車  | 三つの窓 | 冬と手紙と | 古千屋 | たね子の憂鬱 | 淺草公園 ···································· |
|----------|--------|------|-----|------|-------|-----|--------|-------------------------------------------|
| 五八七      | 五四九    | 五二九  | 四七一 | 五五三三 | 四二七   | 四一七 | 四〇七    | 三八三                                       |

# 大導寺信輔の半生

—或精神的風景畫

おまけ 横台 下上 1-3-0 7 0 古道具屋 変に彼れ 大導寺信輔 2 だつたかも知れない。 つも 何意 に又その道の突き當 なか 1= 割か カン り下水を、 は不変 は だのばかりだつた。 彼れ 勿論論 つた。 少生が を 快だつた。 雪道( かう言 去 美しい家も一つも \$2 榛蕊 た た。 いる町々く が、鱗みだつたにもせよ、 0) 0) 木馬場 彼れは りは は しも 本所によ 本意がら お竹倉 それ等の家々に面 た家や に憂鬱を感ぜずに を、 回向院 の多なは P なか お付ける DE の大溝だつた。南京藻の浮かん 本橋 いい山かま 0 0 た 近所 の手で の大溝を愛い より 殊に彼れ を始 は L 8 だつた。 事る家 た道 三十年後の今日さへ時々彼の夢に入るも わ め 5 の家に 小飞 n 8 泥海の 彼れの 統麗 た。 なか い本所は 0 記憶 な商店の それ 0 まは た。 絶えたことは一度も は或は愛い に残ら りは穴臓大 走 しか だ大溝はい 軒でき つて 回るからなん を対応 し又、本所以外に わ 1 ~ 1. 3 た、 つも悪見 36 た を 憐みれ 0) 0 江之 馬太芒 に美し たか 駒江 東% 11: 1 -f. L を放う 傳統 つた。 近点 X) 屋がた 川北人 橋芒 のは V 明書

そ

等的

場ば

所以

ば

かる

9

で

あ

る::

町等 示品 芝産し 開び 埃は を مح n た濫 開路 信輔 3 み b 1= 寧拉 1 かる た 10 かる 北きっと 花衫 せ ろ 日は ま は 7 彼れは の「自 た 自し 舍加 3 8. 影響を タバゼ 3 12 は た n 0 そ 8 往的 -心言 0 0 カン 然と人生」や 配さ とを見ば は う言い せよ、 來 n 2 興あた 本所によ 等的 不に駄菓子 た。 え を目 0 2 美し 花は た 育だ から 0) 7 0 即了李 を 0 5 カン は 3 を食 幼をさな 5 ラ 2 0 あ か け 10 確於 ボ 0 た た 信軸 馬ため たを屋や かっ " は を 絶た 9 0 10 限が に 10 7 え ク 本所は 見み す 0 6 根和 た 育だ 12 V 都能な 世 彼れ 自し 本學 な 0 0 0 不所とよ 草 譯《 か る 12 た 外でん 0 力 町ま 自し p ば は 小さ 0 0 0 自し 及 然を愛し出 年かん 美5 水等 少さ 町ま かっ 口然美論 だ た り だ Z ( を愛い 本は 生 だ 0 8 3 0 8 りに映る を教 た。 興味 た。 0 4 た。 L り勿論 家以 を た。 L 田な ^ つた赤 け 及 た。 興き 含加 た もはい 彼れ 训活 彼れ ~ は n 0) 尤も自然 ども なか を啓發 7 0 は 小きがっ の芸に 木 木 p 水 殊こ は B 8 0 往来に 日子と 所よ 1= 6 な 代信 水る 何だ 小信 0 0 15 美し 四丁素 所是 水流 8 17 2 田人 カン 何度 所 妙的 太 礼 0 0) V 川方 さに は 多话 ち は かっ 0) 自己 見み 太 明了! 8 た 6 V 熱いた 次第 外にん - > す 彼れ 2 だ たく 本は ひ自 ぼ は 0 0 0 美に 美。 自己 所出 1 12 5 V 然だん 讀 彼れ 外流 0 を 東が 彼れ 3/ 3 12 0 Vi 1 1 30 HIT!

際被 の自然を見 る 日に最も影響を與へたの は見すぼら V 本所に の質素 大 だつた。 彼れ

州与

步度 彼れ 向ち 内台 0 に 人とん に行い からねん 國二 0 0 工艺 自し 友旨 z! 0 廣場場 外がん だち 0 0 時也 8 文元 た。 常ね を、 明ら 0 短し 12 2 9 0 彼れ うに 11なか お n 旅行 は當時 を退居 竹倉 に 日光や かる を 寸 0 雑なるまま かい 1 0 信頼は た。 鎌倉 L 1= 息はき た。 林智 づ から つつの を、 12 彼れ V は 荒ら 7 は 確だ 力 2 わ あ かっ n る自然 5 10 カン n な う言い 等的 大海 か き 0 0 を愛し 木 自し ふ自然 た。 V タだん 何そ 幸福 よ の自じ け いりもき の美え た。 だ n 外ん ども つた。 三さんじか は 常ね 有は さを カン 年前 がんぜん 朝さ 10 L 17 見す 彼れ 父古 ま かっ とら だ至に を し又 0 本所によ 不ぶ ぼ 安に 5 彼れ L る 所とる よ は 0) 割か 友も 12 15 自然 彼れ 残 り下げ だ L ち 0 义主 家公 水ま を愛い 7 (1) 優多 前去 70 0) 0 柳を、 近所 た。 1 にこ 15 得 粮 彼れ 友 11-散意

或る 朝 -焼や 間書 け かる 0 世 消 る に 之 は何だ カン か カン 0 就 た 朝寺 0 Z 父と彼れ け る 幸から とは が高さ だ 0 V たっ 0 8 0

見み (1) 0 は 25 た川常 河 克 岸し だに 廣な 決さ 0 波等 \$ を尋ら あ 10 N 河河 特之 0 は 岸し 12 あ 坊货 ね 釣っ 主き ようと に りとこ b 頭。 は 石にがき 師儿 0 死骸が 0 0 多な 朝ま たつ 0 間点に い の百本杭を覺 一人、 場所よ から 舟を記 まだ だ 磯之くさ 0 (1) 動? た。 口至 を開い えて V 1 水台 7 わ 草》 カン わ かっ やヨニ L る。 かつ る ば 5 2 三さんと やう 味为 カン 0) t, 朝ま 0 b 年前 は 12 だ 忽去 力工 百ぱ 見み ちま 5 0 本意 の本所 た。 渡た そ h 一杭へ散步 だ別 0 答言 た所であ 彼れ を發見 は父に今朝 は 杭ジ 感じ易 0) 一人も釣り 間がたに に行い 漂热 た。 つた。 信軸 になかき /)° 朝雪 9 -師上 子で 焼\* 0 カ 0 木杭は 心に け -見弘 釣っ 0) 無也 播 文 1) 大川 数さ (init C) カン め 0)

0 にはいてき げ た精 風る 景け が神的陰影の 畫され を残さ た。 の全部だつた。 け n ども 0 朝教 0) 百な 本杭 130 の一枚い

(')

風景:

は同時

に又本

所是

四月青

x!

#### 牛乳

信が 母母 吸す 後的 か 5 は 相言 信と 3 0 て背ら 叔を とうとう隣 36 計火だん 軸さ 1/2 日ば 0 は 世 0 は 全然母 一にってき 7 は 僧く \_\_\_ U は 年始 3 まず つだ 出 田山 0 かい 乳等 000 マネ 来 0) K か 0 0 ? 子 乳ち 乳毒 何答 は た。 8 と言い だけは 12 な 興か かっ わ を カン 10 5 彼れ 吸す ^ 來 は な 0 0 n 0 一穴藏大工 た。 た。 7 知 2 た 82 カン 運命は わ 0 0 0 ح 叔を け 7 爲な る 2 母は うち わ だつ II. n 12 0) 生5 0 E は る な 0) 女のなんな 彼れ に乳な た。 3 眉語 ま 4 15 少多 牛等 を な 0) n 友だち 年だ 子二 乳版 の張は 彼れ 茶 Z 5 12 2 は 10 5 すい 育だ 国かた 毎は た 乳5 8 0 0 朝臺所へ た。 た を 時常 到:洪 た 0 美望! 乳草 た ま 0 か を 元來 彼れ を苦に 房 養さな 5 牛乳を飲 した。 を は のはからだ 吸す 生なか 來 勿 論吸 ば し出だ 0 る 牛乳の 現に小學 彼れ 弱 36 質さ 費的 h を N かい で育だ た。 0 0 777 かっ 0 壜がん た。 た た 5 V を輕蔑 を知り 乳雪 彼れ 母法 カン ~ 0 乳草 は眞鍮 は 7 は رځي 0) 一般種 房は 家に る筈が CA 來き P L た。 0 0 5 生計 た頃記 感も た。 は 0 嗽が りかが な 0 かる TA 礼 彼れ 茶碗 を産 何管 年台 は當ち 0 0 ち 11 た学様 111 p 0 を 老が 來等 知し 時也 W h 15 0)

0 んだ。 ^ などを吸 同時に又隣の女の子に乳とうじまたとなりをんなこちち いったらみゃ をかが ふことは つて 出世 來な 2 た。 を吸す V はに 0 はせる叔母を憎んだ。 に違ひなか カン み易やす つた。 信が は が、 たと それに この U. 吸; 小さら ふことは 事件はか も見かいは 彼れ ずや 出で 殊た 0) 記憶に重苦し り降か 10 8 世 女の 子二 到京 2 嫉らと を

ば (1) 信が 友だち 知 カコ 銃火をくぐつた、 澄 5 () 又どう言い 残の は場話 11 世 して 只龙 は彼の秘密を看破してし る 牛乳品 た 頭 2 肉に ばま 3 8 6 る。 屋や の爲と確信 دکی かる 0 0 牛乳の 論理り HIE 0 0) が、或はな 庖丁にた 來中 大ほ NA となかれ か 光 0 頭膽勇自 外に母はは 5 S して か、 3 0) -- 13 そ 無き わた。 生とのう の乳ま 動き の外にも彼かれ この まふ 慢美 水水 悸 父に似 秘治の を な 0 0 父とは似っ 若し生乳の 高热 知し のに遠ひなかつた。 ほ ど痩せ 5 だつ 生 つか 3 わ 0 小さ た。 こと Vita た少年が 年和 XZ る似に を恥は 爲とすれば、 だ ح sexualis 0) 0 ぢた。 つか た。 だつ 秘の を 密は又當時 牛乳にゆ 彼はその無にどう言ふ時でも彼れ た。 2 82 は當時にはじまつてゐ 05 0 2 0) 少しで 為ため に違が n 點だ 0) は彼れ と確信 7+ は 花 の彼れ N 心心心 じり な 殊是 -j. 别花 には或迷信 かる L に密だつ 孙 7 10 13. 1 を見る 10 2 たこ 2 た 0) カン 彼れ 點 か場 せ かったい をも作って たの 15 15 一體何歲 伏見島 P たら 最高 にも カン 間の湯 の方だ 8 てか 知れれ 决当 彼れ

たっ 2 回点 だ 15 t, 111 5 1 0) 0) 1 (1) 信款 度が かる 喧点 た。 挑。 ح 朝清 1= 中華と 戰之 4) () 明的 大震 目的 或多 11 ス を 可なか 1 未は 銀 を 明言 應言 パ だ 10 本品 13 3 N 2 回差 ^ 3"  $\geq$ B 成る 登点 向き 計 n 0 文高 7: だつ 等ら 院にな 挑る 3 (1) 几字字 ま 訓於 を 戦な 0) 祖さい 大意 10 柳花 12 は 3 勿為 銀 服务 な 11 南京 信 L 彼れ 本ふ 0 彼等 た 朝门! 0) ^ 父与 右等 0 藻も 梯芒 は 2 0 大語 (1) 0) 浮.5 構ぶ 115 『赤な من ---36 は XZ 人と喧嘩 音言 頭管 は を な カン かる 迷信が を質は 1 前行意 17 h カン ---1 だ 12 すい 1) たっ 寸 生 中華。 水 1= 文 12 7 消息 残けっ 艺 所以 3 到 政力 2 70 -} を 70 L 克 Hije た 100 3 る。 15 生よ 時常 3 1.2 1= 65 傷痕と 懸言 5 ブニ 3 1= \$3 竹草 前的 膝や せ 8 を残 7 de de 121. 70 倉: 贵 別で 0)6. 11 0) 樣意 或 大きまと L 確持 震る 0 1) た。 役か 越 肝等等 清洁 13 かる / 震 を持続 を 11 完 る II 襲來 义 10 減 心意 0) ス を感じ 少世" ら 彼か 3 100 等的 < 2 使品 3 ル 13 た 勾 0) 0) は す うしい 恐 彼れ 10 人的 竹布? 源色 (1) 0) としい やなん 刊管 计 性心 訓绘 かい 糸束な 格 何管 彼れ 0 合き 3 はん

する時でも剛情でいかん。」

寧さろ 言 12 は 250 1 彼れ 反はん かっ 節さ 語に 0 治がこ だ 彼れ 6 0 0) 10 迷点 5 な 信礼 8 彼れ 0 は、 0) た。 幸はな は を 司出 發 信輔は 8 0 乳节 L 次し 第点 たっ は を 中野がく 10 加上 治学 70 5 XZ n 克 ^ は ح は 羅口 行い N 馬 0 10 た 120 爾じ 0) 春場 來自 程け ---- 4 國 0) 年さ 唇を 书心 74 2 冷九 H 5 淡水 111 5 た すい 15 ユ 彼れ 彼れ な ル は 0 0 ス 叔父と一 た。 12 阿言 乳ち 11:5 1 在 史し 班 رې 0) 6 1110 / よ 11:5 た に 小道 12 乳品 3 告5 育だ 150 明 犯法 3 1 叔公 -(1.3 初步和 た あ こうらん 迷。 カンミ 2 **希望** 111%

干13 0 つた杏の枝の下に柵によつた彼を見上げてね 草へ鼻を出 空想? 歩み寄った わ た牧場へ行つ L た。彼はそ 白牛に干し草をやつたことを覚えて 或は空想かも知れ たことを 0) 意を眺 ない めた時、 わ 。が、彼の記憶の中には来だに大き る。 殊 る。 دکی とこの cz 1 0 ねる。 を概 みじ 牛もの みと、 の上点 瞳の 牛さなれ 懐しさうに 中に何にな 制意 の意味 服式 0) を見れ 胸影 か人間 100 龙 上げ い白牛が一頭、花を 0) に近恋 なが 力 1-15 からか を感

### 三 貧困

などは離一人滅多に造らなかつた。父は常に客にも出され 信が 體裁に 父为 n ば 0 家庭は貧い を繕ふ為に 五以間。 少少 6 な 0 貯金がよきん 家公 カン 1= 0 より苦痛 た。 0 か 利り つた。 子儿 その カン を除け 尤も彼等 爲為 を受け 8 小さ には ば、一年に い庭の 勿為 な る論節儉 け 0 資本が n に五百圓 0 ば る門構ま 0 は棟割長屋に雑居す な 1-5 5 にも 82 中流下 ~ 0) 恩給に の家に 節島 儉の 唇的 級 を加ら 1 ぬ悪酒の晩門に甘んじてわ 女中 住 へなけ んで とも家 る下か の貧気を わ 流路談 たい 礼 が族五人 ば だ 子 なら 0 の貧別 n の自 E to. しも新芸 退電 カン 7 た。 翻 官 12 L 吏分 T3. 彼 7 もや 清洁 1 1)

彼れ 小下 は 7 締ぎ 2 0 0 机了 麗れ 初出 る 統治の 上点 HE 机? n 0) 8 來き は為 下井 彼れ 古る に は 0 0 V 家に 7 0 ぎ の象徴だ を買か 20 だ た。 5 0 け から た 0 ٦ 背が 8 0 質しつ た。 を際 0 は 0 體裁い 羅ら • 秋少と 上多 7 だけ 36 ~ か 薄乳 張は は 0 い た緑色の 信がは Vi 0 も経 抽るだ は 4 羅ら 信輔 なけ 素す 糸少と 直流 3 1= n 銀点 水学 ば あ 色に光 な 1 た 5 ことは ---82 彼れ 0 ス た排除 0) 0) 家! 臭さ な 31-だ 0) 12 カン 彼れ 生活 1 0 金 たっ 0) 机を見る い祭後 其 8  $\geq$ 一見が RL は

好よ から 2 を、 た。 げ 信が開か カン る。 た 彼れ 父 萬元 0 彼れ 2 た。 かっ 0 は 0 は 友も 僧 書為 L  $\geq$ そ 本は 彼れ だ 0 n 0) in 質ないた 新门 ど を買か 5 だ。 は 0 嫉ら 只ただ 8 は げ 質用がんこん を悟に 父! 見る 妬さ は かっ は 7 P づ n か 美望ら 度 n な ぼ 12 0 W 對たす だ。 たび た 36 カン 5 唐から を自じ 2 3 學が 3 紙が る た th. V 校から 僧う 認に 等 0 P を、 0 爲さ 悪は 夏か 寸 を受い 0 保管 期き 今と るこ 12 用よう 學が 部5 彼れ 少さ ことは背じ 校的 人合 を あ な -ほ 生5 5 8 /\ も行ゆ 当ち 議 2 2 h KD だ雨や た。 時じ る 0 馬な 家か かい な 0 彼れ 僧さ 庭で 10 親言 かっ th 後は は 思を Los なん 0 左 0) 僧 た。 彼等 は 見み 5 カン 彼れ 1 ナス 0 h 信幹が だ を美 图 カン 2 0 心言のあ 5 0 れし 殊さ は んや 新た な 奥底 彼れ だ。 彼れ 3 5 K 彼和 彼れ を憎い 等 0 時等 友节 は 1= よ 15 0 古典が 才は 外部 附 1= だ 9 h から は 5 を 彼れ 85 難だた 齐" をう 0 輕蔑 前走 . 等 浩 から 1 0) 反響 薄; 低さ を 1= 3 好社 2 HE'S かい V n をう う言い -7> な th V 残? 頭类 ラ 3 は (1) 2 支 0 ン たは

も子は如い を見る を愛い 「予は父母 ることを恥ぢ る能が たがれ 何か を愛す にする は の「自ら欺か ず。 貌を以為 も父母 た。 る能はず。否、愛する能 同じ時 だざる いて人を取 の外見を愛す 10 の記しは また肉身の父を恥 るは君子 そ の黄ば る能力 は の恥づる所也。 はざるに非ず。 ず。 h だ野紙 ぢ る 彼自身 の一枚にかう言ふ一節 況や父母の貌を云々するをや。 の心で 父母その人は愛すれども、父母 卑い しさ を恥は せ を 残? して 國木田獨ルを 70 の外にない

月けっしの た所によれば、古い一冊の玉篇の外に漢和 0 ひを一 17. カ ス 5 32 あ したことにし 菓子折につめ どもも ず信頼 テ 5 ラだつた。父も、 銭でも除計に費 10 かう言い る都合の好い口實の 自身も亦嘘 えい見み た た り、 力 7 ス つた上、 温に嘘を重さ ぼ テ 5 才 ラ 1 を さより もとに父母の金銭を盗まうとした。 如心 親 何なり 何に ね ブ 成 ツ ることは必しも父母に劣らな に進物 父は 8 7 りも彼の餓 更に彼れ を買う 解じ 真<sup>±</sup> 12 典を買ふことさへ、やはり「奢侈文弱」だつ 事だ ふことに 0 感えてわ 僧に P た。 カン h 1 から だの たり、 た本や雑誌 勤為 は貧困 そ かけんしゃらぶ 0) 學友會の會費 中味 困に發した偽 カン こを教 つた。 は「風月」 それでもまた念 を買ふ為だつ ~ たで それは一月五十銭 所かい り を出だ あ だった。 た。 す 5 つう。 近然 の足り ことに 彼れはつ 父节 の菓子屋 村は「風言 (1) 15. り金銭ん 教气 的小 たり、 日李富

心を

-

70

た

0

孙

な

5

すい

V

0

カン

彼れ

0

心言

消け

単がた

痕跡は

を残っ

-

か

た。

彼れ

は貧困

を脱り

1

た後ち

ح 11年1 1= 媚 12 0) 大だった。 义主 野に IIj" だけ 病がや よ ひに 的急 12 を 後ろくっ な愉快 网为 は 親さん 不良少 につ を、 10年5 粮台 年はん 心を買い を 勿 に接近、 0 論る 彼れ 1 1= 何在 は カン 彼自かれど るなく 神な 2 7 を殺る 月けっ 2 n た。 身上 は 0 115 す 彼れ 0) 彼れ 嘘き 造か 12 0 に似い の「自みっ は 8 N 例多 を 何在 た愉 よ 親色 5 3 9 UDA 苦 数書 嘘? 35 快心 カンセ を興た げ 先言 0) ざる ようとした。 cy-に 必以 5 ^ 0 要え た 記さは 不是 だ 0) 快的 10 0 も違が た 2 だ 就 0 0) 0) 最高 12 た 1117 Ch 後 きが 彼礼 な にかま 0) かっ N た かる 0 校 た。 かい かっ L 彼れ 12 彼れ た。 ナニ 13 カン 老年 は 明まる 確心 から ざ 0) cha 同音 切二

行き 獨さ 残の 光は は 総に 7 を か 秘示 る すとごい // り 0 子よ は 僧で 忠を を 悟さ 思さ せんとす 0 貧いなんこん 12 對た す る、 虚な に對信 す る、 あ 5 10 る

を

僧う

思

世

W

とす

重に輪に かい を示し XU た は 行えん 彼れ 描為 は 事情は 15 試した た情気 か 0 返ち L 2 情だら 思を 0 は二十十 度等 n だ 等 ごとに三番 0 も信が た。 前為 0) 彼れ 彼れ は に を含る は 1 カュ となってん ルル 香だん かる 貧いなんこん を辿り 8 0) 成さ 0 植き づ に \$2 を占 H 對於 3 た。 す 日中 3 3 0 たもと 悟る たり 0 起を 又きたある 多少少 0 た 8 下が 0 幸福 憎や 級為 0 を 0 美世 8 は どう言 少から 彼れ 年はん h 36 は 6 全然な 次も 70 3. 感かん 3 す 情や よ かい う言い 決計 1) 3 - [ 彼れ 彼れ 11 3. - 1"

下層階級 貧んこん を憎まずには の貧困が をも、 だけい わ の與へる烙印だつ られなか ح 0 豪奢に對する憎惡は中流下層階級の貧困 つた。 同時に又貧困と同とのは、 彼は今日 も彼自身の中にこの憎惡を感かれいしんなかん C やうに豪奢 (1) 與た を とも憎まず る烙印だつた。 12 -70 7 5 或は中流 る。 n な カン

八畳ぶ 貧れた 丁度大學、 D 座敷き T 子を卒業 に話な ル コ オ 7 L ル 中毒なるとく たあき わ た。 0 信輔は法科に在學中 老人の顔に退職官吏 その Petty Bourgeois 後へ額 を出だ た めを 直覺し の或る 0 は六十前後 友とも だち た。 を訪っ の老人だつ 問人 L た。 彼等は壁が た。 信が輔 もかない は \_ 0 老人と も古る の意識 びた

と聞たか

なけ

n

ば

なら

か

0

道徳的恐怖

を

の父。」

礼 0 华地 の友だちい も彼れ 5 かい 紀章 奥へはひ け持ず 前が 0) やう 0 古続け は黒ず は簡単 る前 に父を恥ぢて んだ終側 だっ にかうその老人を紹介した。 に、「どうぞ御ゆつくり。 た。 信が前 に対なる わる 0 んでねた。 は を感じた。 ح の二脚の椅子に から あすこに椅子もありますから」と言 かう言い 老人は寧ろ傲然と信輔 それ ふ小事件と 等は腰の高 全中流下層階級 も彼の記憶に苦し 赤かか を感じた。 0) 挨拶 ク ッソ 3 シ 明章 同時に久彼 つた。 V 三 ほどは 生 0) 流な 成るほど 但完 褪めめ --- 1 去 U) 上言 脚で 0

と残 12to 0 貧困な 退台 心臓でくれ の生 更か か 0 h だ人間に 息等 0 思し 想言 だ だつ 0 ば た。 今後 た。 下か 36 唇を 彼然 階級 心に 0) 行ん 雜 困る By to より 0 陰影 B J を 與非 1) 虚 偽 る にかま かっ JE んじ \$2 なけ な V 0 n ば な かっ 5 1 彼れ か 中流 は 何為 下加 t 唇を 1)

学にか

### 四學校

心を 寸 から 拘言 \$ 東 る 見が は 中ちらがく 歴あ は た 0 0 多好 2 0 0) 3 たっと き作う は かっ 15 (5) 信朝 後き 度が 5 1 1 5 ľ の高等學校、 を発 學が 8 0 0) 子 薄さ た 認み きさ 僧 救き はよ 暗台 8 彼れ か命袋だ 薄す h な だ。 将も か 暗 は 高等 大だ す 來言 0 V 記憶な 學や た。 如心 をい 0 n テル 何か た。 學が ば、 高から に門衛 校的 ば 尤もと どう言い 等學 カン カン カン 無ち 5 0 信輔は 大學と 校分 中學 残? 造 0 喇岛 作さ 12 3 學校からから 7 川は K を は 2 宣行 行 卒業 中學が 幾い る か 0 晋和 時き 0 0 る 時也 授ゆ 0 は を 寸 かっ 彼れ 刻清は 何度と 代だい 業は 不必 3 0 山沙 見が 12 頃 12 能の 校 な響を 大だ 4 36 は 力工 人学に 一般 と を通言 興まる に 5 かっ う言い 不を感じ 在に 質な 傳記 た。 を 0 計はき 拔四 困え 1 3. 中、方 彼れ 事也 け たで 0) 脅威 實し た は L る 勿言 あ た。 を ;<u>-</u> 論學校 記さ とは は オ 6 は一度 となってん H 50 1 8 僅等 8 礼 な とら 如儿 ども ざ 0) か カン 何办 僧 p 12 26 0 貧い に又た 5 す た な h だ。 12 かい 0 信輔 小す 質な 出品 グラ をだ 1 シくと 困え 脱心 17 0 0

少ら バ 0 か 5 化台 は 7 ケ 0 n 好とり " 图 學が た 0) 中な 囚ら 難な 力是 ~ 水 0) 方程に 徒 だ 3 プ う言い ラ L 0 ~ 0 自也 す 式 T 殺さ 更高 を、 は E. th 囚ら F ば、 憂熱 E す 歐ならべい 又表 徒と る ス 必ならず 角だいに 1 な 經時には 色は 2 0 工 都市 を語だ 12 8 0 フ 茂は 苦る バ す ス る 0 ケ 丰 0 精心 ッ 7 7 1 V 0 住的 仕し 神人 70 0 は わ 的意 水学 事 民3 る た 死し 苦痛 を第に 0 6 0)2 で 人にん 信輔は最色の 数する は あ 0 を經驗 ----な を、 ら 家い 0) カン 5 バ 0 0 0 信がは 中なか た ケ た。 ッ K あ 校舎 から 70 ~ 5 は 移う 3 共そ D 0 處二 す 無む 3 7 0 ~ 月よう を言い ば第点 無き 日なか な 12 西 川岩 0 5 小艺 洋-5 すい 0 250 知节 小雪的 歴れ P 0 史し うに、 バ 識さ と言い 説き 大方 ケ 0 ツ デ 0 を 古た 無む 學力力 0 à. 工 用よ 水学 事じ F W V 質じつ 示 を 0 券ら ブ ま を 行と 質い -7 8 第二 志す いた を強い T 0) - 15 15 \$2 74 3 0

信がは 現ば 等 营 外流 な 15 かる 0 0) 暴君ん 彼等 に體に 5 3 な 10 な カン 刑官 12 10 5 か 0 或る 違が を課む すい 0 彼れ た。 3 71 な 0 0) 彼等 又被等 教は は た。 カン 師心 0 と言い から は た。 0 彼れ (1) 或為 等 2 達る 25. 3 0 磨 かる 3 0 -偏分 0) 0 生き 見な を最もっ 11 一意気 教けら 3. を 育上 三年お 生 3 6 0 徒 僧に 生な 2 05 n 0 0) h 責世 る 心にえ あ だ は 川川 任光 无常 る 0) 種は 0) 9 36 以花 英人 は 眼が 症言 月15 品 はない い事竟信輔 見が 1 す 0 養地にん 教力 殊を る為 だ 師心 12 0 生共 た。 15 に を 徒 1 は 0 生意 教けら 獨 た」図 如心 を 意 北京 處 All I 何了 氣管 や花袋 語漢文 罰 5 は な 7 上にみ 雪 2 個百三 -J-12 2 25 権は利 を讀 段ん 0) 人と الناء とし 红 8 THE \$ は h だり 6 دگر 選 む 7 爲な わ 1六 (1) 15 恩人で 3 15 た 5 度: 力 かっ とに 5 ppn Treate 1 7). 彼太

うに 寫さ と明ら 教は n に嚴罰 12, ば HITT 彼れ 笑き は 自记 彼れ 彼れ を 身 課 0) 0 を 3 屈ら 正心。 世 信礼 呼る 辱を ず 藝は かっ う言い を蒙っ h に 朝江 P すい は は 治疗 中 7t 措お 或る る 3. 技多 屈ら た 0) かっ 時益 1= 唇を反撥 に了電 ことは な 興意 赤京 味 か とっ る 0 L 0) だけ 枚撃は た な 拍學 L VI なけ だ し難だ 2 子言 0 0 12 た。 外版 n 8 15 もう 先生と生 喜な 位台 ば 彼れ たきる ば な は 0 紅か は 6 な 2 た。 男等 な 0 カン 请主 かる でき 0) 自張から 目で ば 0 寸 自尊心 h かっ 術品 だっ いっと反問に 0) 3 0)0 0) 自らか 道点な 别是 8 寫さ な V 拠かか 10 を當然り 信設 け 何度と \$2 車話 L Zu も信頼 ば は恋い た。 る 「自ら欺か あ 0) 地地に 教け 6 記念 lilli L 19 かっ しを讀 8 る は \$3 11 5 不言 彼れ ざる 前 民意 110 論な 7 は 身是 边 15 彼れ 女を 0 カンな を守ち 年弘 0) 記 不予 7 ? 孫を op 3

予よ 2 そ 0 0 0 ---蒙から nt は は 輕性に 文が 3 悪名い 弱や 浮ふ 世であり 漬は は 文がんじゃ 世なり 多物 0 輕けてら 23 n ども、 は 肉體に 沙岛 薄は 分か 2 0 力なから は 0 って三と寫れ 功言 禾11り 0 0 外かか 精也 に美 神光 す 0 力をから な る を得り 重物 3 W 0 を愛する ず る を言い

٤.

8

た。

2 0 三さん 傲がら 慢热 世高 傲がらまん とは妄に 他た 0 前為 12 自じ 己 0 所信 を屈う 世 3 を言い 3. .Š.

力上 L 教 又共 彼れ 師心 等 も悉く 0 或ある 彼れ 8 0) を は 迫時 彼れ 害然 英語 た 決さ 7 0 小ち は 說 な などを貸っ カン 0 た。 彼等 した。 0) 彼は 或ある 3 几几 0) 以が は 4=2 派か 族 を 水子 を ~ た茶話會 た 時富 カコ うけい 彼如 Chinada (Hinada を

病できたや す 0 何な 0 1) な ح 青さ 潜る カン 8 0 彼等 任人 细色 には 0 0) W 5 二は常 作さ で 0 12 小ち 法は 違が 不ふ 20 0 権力に 記せ を不不 自し N る 5 に彼等 然に 爲ため 0 少多 な 中なか 年なん 遜 だ カン の爲ため 媚二 卷章 0 を映る 0 と人間同士 た。 煌な た。 び 雅子 しんじっ と解釋 る卑い 草 1 彼れ こっつ 彼れ 0) の登底 箱は は 記者 彼等 ž る。 一の親た じの 手で た。 0 英澤を見 を出だ 持る L 000 0 しみを交へ 解だれる 古寫真い 前点 カン W で ^ 3/6 Hie か た つけ、 ると、 は體し るの り、 る 0 がないる 爲ため る妨害 だつた 3 立た とが不 教書し 亦尤も どう 5 不吊合に頭があた。 見み 思え を を L W L 7 少年は だつ さも 7 讀よ た芝居 3 た。 た。 自じ なけ W のま 大震 由い そ 絶た だ 彼れ を吹聴し に振舞 n えず 专 n ば彼等 は は 15 彼等 元來 を覺問 , 造と 徒等 を持ち は 文 5 人な た n 0 0 同性愛い 好から意 った質問 に日め な 7 好等 9 か わ き を得ら 3 ば たっ 0) 1) 0 た。 12 カン 寸 彼れ 奶二 から を投げ る 75 1) つけら がなか 生 等 ()) び 教 徒 は 7+ る たら 育い +}--勿為 論な is

16 人と 復讐 信が 0 好心 を憎く 彼れ は V る 教けら は 試し んだ。 0 師心 は事じ 版は 6 を と言い 0) 悩や 實で あ カン う言 だっ حگر る ま ア 度 世 に學業 ラ た。 る ふ復讐をす ことを無い ピ 彼れ ア 数字 の成績 は V る教師 上さ 12 0 教員室中 はこ 8 0 愉快は 高5 の六ろ 點 を憎んだ。今も、 として だ 點 0 0 冷笑 ナこ c 0) 爲に か を感じ 方言 る V 0) 所は調 だ 0 る三番 た。 0 操 た 實際义教師 行いいたがらでん いや、今はいつ を越 だけ 克 な は -13 カン 0 操 度と 0 とも六點 行りからてん 0.) た。 まに 彼れ 8 力。 は 析を を上記 に カン 時の う 彼れ i, をき 僧多 2,2

ア 8 12 彼れ 悪を b だけ た 安学 8 17 を 中毒 興力 W 心か ず 15 風が ~ 彼れ n 不あ とさる 5 (2) 3 は 7 相か 校ら 1 to 2 わ がきないと 舍品 た 0 L 0 る 外はか 爲ため 江 3 かい 0. 寧む 10 中ちらがく 0 12 0 とき る 少くと 11:1 はない た 美多 里さ 7 は カン 一覧落 9 た あ 彼れ た桁手 15 6 8 0 薔薇は 50 孤二 な 寛は は にき 獨さ 15 思さ 寂ざ 彼れ 色は ح 夢む 12 を た は 堪产 だ 15 を 孤二 彼江 0 風かぜ た 知し 獨さ た。 0 る 薄る 0 夢ぬめ 性にはや 0 だ 古さ 明か た み け 今日、 を宿ご 9 7 をう n どとも 0 生という 0 か 中なか L ۲ た 一十年の な g. た。 思さ 0 横点 カミ FILL = 5 夢也 獨公 はた 5 だ 3 に安等 3 0 0) 何你 0 告かし 加美 7 な か h け ح カン る。 とは必ないない £. じ \$2 た今日 ŋ 本点 ば 返か 尤为 彼れ 0) う 3 6 著出れ 0 て見る グ 华生 ラ 不远 1= ウ n な 0) 成立 ば、 北海 0 とは ン F 74 彼れ 0 11 日はか 今日 1 术 を 0) i, 孤二 プ かい な 獨等 ラ よ カン

#### 五本

8 底色 12 本學 水素 あ 12 流 0 對意 傳ん 深り す に吊 を讀 帝に 3 信輔 國是 つた人間 3 文が 返か 国言 0 本思 情や た 熱はなっ 0 水か 0 腿も 清华 小さ 0 を想像 4 傳でん 見が な 肝宇也 だ 0 代だ 5 ずは L た。 かっ た。 5 企 頭き 始也 想のなる 開き ばま 去 0 かる 7 XZ 1) 時言 大海 か 10 き た。 もて L V 小學生は 替し天 カン L 0 2 情熱に 行本 は 0) 想のなる 薄す をう 彼れ 暗ら 03. は 12 15 現實 旗法 ラ 教 cy. ン ^ はいからがか t プ () 36 0) 3 光公 0 00% 0) 9 は 府現れ 大震 3 父节 とに たさ 0) 性 4 水は 的是 何太 箱 だ 南京 度 0

三娘や 公野とちしゃ 本は 本に を讀 れ等 育 じ、 を前さ 0) 色为 かっ 似父を訪問 彼れ (1) んだことを覺えて 0) う言ふ信輔は當然又あ に夜を徹っ 主人公だつ 花台 彼れ 着白白 は に 一は村田 或る 1 何度 天竺く 和管 は F 8 尚魯智深り 又た 0 い高等學校 何度 清風 した。 の佛を 8 は 工 笑から 一号時じ を、 たこ 8 0 0)17 カン 150 と格問 木剣は 叔父は長州 た de. ۴ 0 とを見る うに *b* 下も 轉元 わ ン (:) を提げ、 る。 泣な 生徒 は 身に . L 山祭が 無む 3 V 5 木馬はん た。 たりし えて 數言 は は ゆ 7 當時 有朋 秋 1000 0 3 7 過か 干し菜を わ ح は 6 ン 8 の人だった。 勿論「水滸」 去生 た。 る。 の情熱は三十年間、 を、 0 に至る長州の人材を讚嘆 な 0 大導寺信輔 かい を 一を通 それ 0 い 本の中に學んだ。 メ P 2" た。 フ り抜な は言い ら下さ 1 傳」以來二 几上、車上、 彼如 現が ス げ に或晩秋 け は よりも寧ろ若 江 7 た裏庭 ば轉身だつ た。 ح フ とさ 工 紀えず彼れ 一度と彼の 1 V に「水滸傳」 ヴ 少くとも本に負ふ所の全然ない 6 0) ス 原じさら 4:3 を、 7 12 の手で 叔なり た。 ン た。 を支配 ラ ٠ 3 本なん 彼れ カミ 1 0 イ 力 -のなか 1 前点 は 取 ネ ラ IJ 小造 の人物 時後に に滔々 5 7 " 7 7 の人物に つづけ 0) ッ n ケ 1 虚為 は 狐言 な 15 フ 9 路上ろじゃら と維新と を費 を、 かい ソ た。 0 V) V 緩然るこ 感激 3. た。 1 ノヽ N 彼ななない の大業 4 L 熱心ないしん から 1= (= 废 元" ツ 彼れ に本意 たび を論べ 4, F

生半の輔信寺導大 説さ 等 ル さを 街がい 0 0 沙湾 女をんな ザ de of 0 日なか (1) 緑ない 就中で 虚祭い ツ を分か 戲き 8 0) 0 時に 美に 發見 を發見 行人人 力 人とん 曲さ な 雨礼 4 を感 元份 た をっ 生出 心是 カン 0) 1 稼る を は か を知し 0 貞ま を教を 彼自 た。 たっ ル Ľ 彼が 知し 彼れ 0) 明 俳は、 ス 3 12 5 片帆 15 0 J.  $\sum_{i}$ 身上 2 為な は 實際 以行だから な の「本ほ イ だ Dts 1= (1) 魂をも かる 1= \$2 を、 0 カン 冷的 は 彼礼 學んだ。 ど た。 し彼れ 0 本學 人也 は か た。 4 图念 を渡る だつ 人と 65 5 彼れ 發見 光かり 彼れ (1) 生。 0 2 現けん 彼れ 等 カン は 自然だ を知り to n 質し 女なななな は た行ゆ 2 中なか よ 計れな 或ある FIV を見み た。 彼れ る為たの n 12 6) しは 今も信頼 江 0 < 等的 外流 中 はなび 人的 光な 常ね る目め それ 孔 を讀い 彼等等 人生に は 0 1= 女ななな をり と彼れ には 位あ な 行がい 透す 12 は 0 h か を を 頭言 美さん には 朝道 だ為 1/4, == 摩え カン 人心 0 知し 知し 0 生に生 L 行人人 少。 前二 1= 20 る たみみ は眞理 元 にはほ 為た (1) 1= 1= を教 展開 鋭る 本ほを 0) 1= は を 都必 寫於 g. 脱なが さと は 近5 1== 本所 を加る 遠流 頰 / 5 -} め 近 美し に落 な 0 方 2 な 0) 步 人 カン 1 かっ 第 0) かる 1112 川丁青 3 0 Hijir 殊さ 产 5 0 彼れ 0 17 を傳 (1) た睫 彼れ 及 た。 た。 等 7:0 0) 1= 形的 は は 剔。 -111:13 0) た 0 寧ろ行人なからじん 少 彼れ 彼如 ·EIF 教艺 を、 愛い 9-彩门中 む 0 くな 後見 7 末 0) 11 は 33 0) ~ 华发生 物の わ とも ts 本 1) 3 何為 | | March | 1 彼れ る 1 0 水 を跳り HII! 1 器口 等 (1) 0) まし 若も 1二 明書 11/3 才 かい 0) な 1-1-1 秋艺 价 テ 江 X 0) 15 (1) かい 何 45:16 愛讀 2 p. 11:5 思 1 h. 0) 70 0 だ以い 人 の美 風が FIL た。 机 h 立、 然 或はい だが 4) かい 10 外心 彼れ バ 本意

復之 面が 大は た貸本屋を、人の CA 0 才 尤も な ば 3 1 たった「坊 さい きょう 里は に對する恐怖 7 方 方言 勿論當時 5 質さ سک カン ブ みがら ・だつ " かっ 0 5 偸が 談さ F1 74 中 カコ V ク 信がは み讀 う た。 とす を小 W W 天井に だ二十年前 12 0 ^ 神保町で 好い 招和 かだっただっ を。 大档 脱った み 0 は n 到意 橋に 10 を 無也 V V 貨本屋 が、 底に 對意 那是 たかれ 圖言 す L 書館 氣き たの 彼れ 彼れ 寸 た 通 3 は或は まま、 を信え の讀 恐怖は幸ひにも二三度通ふうち りほ る 0 ح 0 とを 節はかけん 思言 は は 神保町通り 0 カン 一姿さ 竹 電車車を 第に せ 5 じ 大橋 女がなか を、 帝に 發は 7 一に圖書館 だ 0) 明的 け 必 か W 國言 お 代な 大意 圖之 圖台 馬は L た。 を、 カン 0 書館 書館 りに 車は を、 7 げ 本はん 婆さ から だ を自じ わ 1 窓記 通言 た。 北学 そ 0 ~ 0 通か 0 ľ 0) た。 ば 10 そ お 用片 W 對た 彼れは 古本屋 彼なな なか カン 0 حق. 0 かる に坊ち 為に何度 内ない 彼れは げ 買か 0 寸 又また 職に だっつ 發見 帝國圖書館 0 る 3. 恐怖 た。 は こと は 0) やんしは に消滅 屋や た。 す つきりと覚 0 彼なな るはなか を、 8 根和 3 は 7 の上に目 第二に貸本屋 He 0 2 と質は 無ち数 來き た 0 0 V 巻し 與た 通信 0 な かる 一一蔵に りを往復い を。婆はあ ~ えて かっ 36 (1) 克 0 た第に 彼は忽ち閲覧室 标 知し 0) 111 3 -0 子 光か 70 机 わ 12 を受け を担う さん る。 () 0) る。 to 力 小學生 0) 本に 73 彼れ した。 感的 を探が X は か 0) P ナニ かつ げ カン 北 大震清 だっ う 道等 15 を 古るの 0 段坂 たな無な 郭汽 という -j-風言 后 () 1= 23.

を装

1

カン

科上

面光

(不)

はは

え

鎖。

れは

い

くらですか?」

階段がいだん 机 本は に 1 を愛 0 彼れ 73 は 13 2 n. オ 等 ガ カン 0) 0) 高と 箱は 書館 にん 训节 何なんびゃ 下办 0) 删验 食堂 とも 一に対した 知 し 礼 ねる み出だ を借か た。 4) たっ それ 又それ等 カン 5 大だい 見がく 0) 0 間書館 本な の作が 10 や高等學校 何十川 とる (1) 計画

H 足言 たたな つた。 1) 1-0 だつ ラ ラ Ky 上を た手で 1 时学 ことは カン 彼れ 所等 ス は 0 垢が た。 1 どろ 4 -ラ」を一 だらけ 或意うす 彼れ む の愛が な 信がは を得る は か ろ讀 重ゆ した 0 2 のつツ た。 ずななん の夜気 (3) は み変か TH'S 寫た 本是 0) 發見 を質っ を買か 0) め は T 神保町通 7 1 た。 ラ L な 一号と ふ為た 1) た。 1 殆どろない に行い 5 す ス ず永年持つてゐ に 8 っると讀 F 2 三きんど 10 0 ラ」だ 9 n た。 容よう カ 0) 36 フ み返せ、 古本屋を 0 只ただ 親はき 0 け 如流 工 9 れども受り / 何心 8 を問さ 0 ば讀み返すほど、 'n 彼れ 中學生 た 足さ ア 一年一車視いっけんので は店先 本を を は ラ 入い ji 1 古本屋 假は新らし に 机 ス きに行ったか 数學へ 水は な 1 かい 2 いて行い ラ の手に渡すことは常に彼に 0 (1) į た。 B h だん うを教 は Vo 0) だ つった。 本で を変む な だん懐 まま、 0 か ~ った。 も買ひ價 7:0 彼れ その 0) た しる ~ 小 2 0) 1月5 () 一九月音 消炎 法 \$1 を感じだした。 に或古本屋 で 15 :45 半ば以上 1天 は 13 ど前 加多 " ま () ただ金は 論が 彼和 悲劇な 1 情報 彼れ 门办 1 に 1= 0) 是" 不

カン り立た 彼は古本屋の女主人にもう「ツアラ 1 ス 1 -ラーを示い

「一圓六十錢、——御愛嬌に一圓五十錢にして置きませう。」

四上 十銭ん 信輔は を カン に値切 た「ツァ だつた。 たつた七十銭 っつた末、 ラ 彼はかう言ふ往來をは 1 ス F とうとうもう一度買ふことにした。雪の夜の往來は家々 にこの本を賣つたことを思ひ出した。が、 ラ」を感じてわ た。 るば る本所 しか し叉同時に日の中には何度ら彼自身を明笑 へ歸る途中、 絶えずい やつと賣り慣の二倍、 彼の懐ろの中に飾 も電車も何 鐵 但为 7,1 微 加沙

## 大 友だち

高等學校、 素行以外に取 2 5 才能 3/2 道道 高等學校から大學と幾つかの學校 化的 0) 4 多少ち 柄さ 者も だ 0 を問はずに友だちを作ることは出來なか 0 な 70 15 青年は彼には用 それ は 操行點六點 0 な を通りぬける間に絶えず彼等を い行人だつた。 彼れ には 當然の態度に違たらぜんたいと いや、 べつた。 寧ろ意 たとひどうけふ ひ 15. を見る度に揶 明笑 0 たっ した。 他就 勿論彼等 111 旅 もせよ、 即 せず

高等等 子山 た。 事污 手で (1) 1] 悪き げ 答於 政ある 學が 0 爾じ 4 的 來二 を 校的 0 か 計 與た グ 1= 0 は、 人と 彼如 7-6 文元 彼れ バ ~ ス バ は「脈 年なん 科 0 イ 1 1 朝等等 を 0 VI 1 H 17 見は 生はは ح を讃ん ン な奴 1 2 を慎 4 し 3 12 亦 は 美 た 5 今日 1 は IJ 1) 彼れ ヴ 呼よ ヴ 7 ば 自じ IJ 1 1 72 L 少 身儿 ح 7 ン n る。 グ る か イ 0) グ 慣を IJ ス ス ン 0 5 又ま グ ヴ 1 1 3 彼等 10 ず 1 ス > 1 な は 1= 傳え 0 1 ン 崇き は 3 グ を讀。 常ね 0) > 或あ すい 拜的 72 1= 0) ス 物 傳ん み、 者と 5 8 彼れ F かき (1) 記述 だ n > 0 文学を 泣な な 12 を讀 0) 0 0 崇拜は、 た。 愉 彼如 かる V 7 0 快的 0 はら h 打した 同都 で涙を を感 明 dr. カン 笑言 う言い は 生 C 行行 を感え 成あるも 現が ľ な た 悲り かい 流なが 1= 3. 一步 かる 水子 含品 0 行に始 う言い カミ る為意 1= 教与 た と言い 72 と言い 心力 た信頼 1111 30 0)10 君公子 何か 8 機 ま 3. 3. 飲ま 關力 1112 な 0 雜与 は 3 とは た 1) --0) - 1 誌に 或為 明明等 5 わ 模節 人 笑; 何常 X 門京 る を話な 不流 彼前 3 を 的意 更 に真 打造 相院 政志 11:3 我还是

教を るで あ 5 5 カン ?

恐能 かい 信記 0 食べき だ 0 は た。 才言 彼れ を 能の 知し 0) 大き 2 5 (1) Syte 0) だ な 少ち 代游 ち V 青年かれん を は 0 배 青い 12 彼如 年ねん は は すい 0) 5 p 友とも は だ 友も 0 心能 彼れ To 12 ち は 13 頭っ を 企 排物 路る 作? 服然な 傍ば た る 艺 持的 XZ 人だ 7 声也 は なけ 年ねん HIE 0 た。 來會 8 \$2 ば 切一 な 彼れ 力2 な カン 15 0 は 0 彼れ な た。 かい (1) 友も 1 61 とひ 70 4 だ も 君公 W[[-3 所语 に優さ 前日る 服等 子门 親人 で 在、 12 一友ら 心; は な 海む 1130 10 3 なっち カニ 彼れ 水 せ ij.

大意 事じ 0 自じ 以ぞれ は 言い h 實じつ  $\succeq$ 作艺 由詩 n 苦 8 た 一当めん 3. 2 日日か り、 3 だ 情熱な 君公子 V 0) 來會 カン は カミ 10 0 10 Ld, Herr 早点 取肯 創造 8 彼れ 違が 彼れ は だっ よ 0 知 過む 等 1. 25 相な 0 9 た 0 を覺 n 的進化、 und 18 か 友言 0 如小 な 容 た。 頭っ な 論る 何か だち カン \$2 勝なっ かい 嘘き 克 戦が V 12 信號 う言い 0 82 Knecht を。 0 を支し 7 () 4:3 10 死し p か 前が 打5 敵き 彼れは は Š. カン 配は 5 る 5 今日 だ 頭。 し信輔 12 0 時也 倒言 戦場 0 力工 0 勝な ど ば 灯で 7 た。 臭味 3 0) う言い 36 0) 取员 蠟気 た はら 70 お n 持も ح は ば 蟲也 た 殆どん 彼れ た を 0 000 え、美で 今日 た は りし 帶 情か カン は 0) づ 主管 と死 炎はは 深点 到完 彼礼 一を悟り カン 熱以 び 少ち も V た。 5 3 な 0 年和 闇か 所に な h 彼等 2 頭づ 外から V j h で行い 信站 压 友はちじゃ に友情 0) 脳なっ  $\geq$ U) だ。 0 2 中北海 間分 0 あ を 3 論戦 0 12 0 カン 武器 1= 精艺 實際に 0 05 カン 小艺 た。 5 魚羊き 新き た。 神り な う言い 0 事 突然 的なでき カンや を な 彼れ V 件以 格場 1= 照に 彼れ 15  $\geq$ V 3. を 九谷 観念な 絕二 とを信 n き 5 は ことを 友は 頭づ 思ひ出す度に、 は 月初 ら は 2 え 情や 腦言 何意 ず 75 40% (1) 何な n はう 0 が彼等と格理 6. 政治 新た op 等 70 t 信记 C 持多 5 今更 夜 た かる じり -0 じん ち 0) 1 戦場が かい 70 主心 -4 何怎么 11:5 1 幾 V.) 水とさ V 3 を変に 2 ومد 美 如心 製り 問 去 にう 0 る。 分光 何办 5 16 n 被流 沉淀 0) (1) 1 から 蠟流 変ながれ 7 1 教会 爱的 V) h 珍当 5 又意 外 を 古さ 汉言 دم 0) 現ちし 武治 1 の意 たち 置う 1117 1 5 100 集制 から 時也 小思議に美 1 1= 11.50 10 力言 1): 小路 1 僧等 定 ツ 0 に父先 們意 9 行きは 打了 友智 0)0 1 レッジ 炎に 水 情 -7 だ 行: 倒言 5 151: KL

3

大丁ン

取台

蟲む

生

死亡

を

思想

A

刊だ

度於

7

な

ぜ

カン

彼れ

0

心

03

底

多た

少岁

寂:

0

3

を

感かん

-d:

20

0)

T

あ

0)

彼れ 和た 4 25 3 に カュ 信が 等 P 人に は ~ 社と 3 7 かっ 0 前走 は 0) 5 會な P 0) 2 -0 香 寧むろ \_\_\_ U 官な た。 的片 は は 何答 9 人, 能の 階か 才は V V 0 カン そ 彼れ 主義 カミ 0 級等 ے 能 0) 少ち 8 13 (1) 3. n 0) 0 年数 針り 彼れ 僧 等ら 織さ 多た をかん 差.さ 標5 0 或男気 た 等 別ご 奴ど カン 少当 0) よ 準に W ち P で 点れ じ を問と K だ 0 にん 質い 5 だ た。 同と 3 彼れ 0) 2 8 0 為た 全然 0): た。 情や た。 何に 10 0 0 は 長ちゃ 彼等 た。 彼か 10 知し す カン 何枚は 冷漠然 信が請 た。 男きな 例れ 0 0 に 手で とん け た上に 外か 0) 友は 0 江之 為な 或ある L とし カン を は 0)13 だ n 東川さ カン E 流 彼れ 0) 0 12 8 な 5 銅どうくわ 島上 又また L た 8 階が 3 0 を V 級 訣かけ た 彼れ 下力 35 彼れ 育だ 作? 0) 片がけ 怠惰 流り を 0 のどうじ 7 0 5 0) 05 る 或ある 投な 皆か 青年 僧に 0 は 0) 0 げ 1.5 風が 情ち 級意 為た 似片 だ 3 な h -K だ 寄ょ は だ 0) 0 に かっ \$ 0 寒意 佇た 里さ た。 は、 9 0 0 0 HIE 0 追う んず はか た た 來 0 V 中等 川に 役やく 彼等 で 0 心态 な 尤もと 流的 月智 彼れ 2 10 そ 力 等 小ち は 3 時は 『生か 0 0 n 0 午 立 彼等 或さ 华和 0 K 級意 は 0)2 2 後 社や 彼れ た 日的 た は th 8 0 中流上 等 青い 合い、 標5 ち 0) な 0) 0 0 高か は 下岩 或ある は 年ねん 的き 友と かい 0 進品 寫さ は只然 銅ら 等 臆な は 0 對意 だ \$ 1/2 唇為門 貨也 見が は何た 跳と 一寸 ば 病や t, 0) だう 元 校う 0 別に 3 カン ٤ 0) 落 彼れ 彼れ 7 級 0) 1= 4) 0 0) 22 生态 病物 売り 等自 -た。 0).5.  $\geq$ 2 だ ち 青年 的三 2 徙 は トラ 砂さ 0) 何言 なき 度、 だ 身上 な 汉志 間ま かい でだ 情に 10 彼礼 0 力 1= 1) しば 識 被告 ほ 等的 3 怀记 彼れ 提步 たっ 妙的 感之 衛人 5.1. h 步 0) 13 彼言 江 F.L 感な 政な 4

ん海の中へ跳りこんだ。しかし一人海女だけは崖の下に焚いた芥火の前に笑つて眺めてる。 るば

りだつた。

「今度はあいつも飛びこませてやる。」

彼の友だちは一枚の銅貨を卷煙草の箱の銀紙に包んだ。それから體を反らせたと思えと、精いないないのでは、それから體を反らせたと思えと、精いないない。

浮べた彼の友だちを覺えてわ 海女はその時にはまつ先に海へ飛びこんで ば V 銅貨が を投げ飛ばした。 銅貨はきら る。彼の友だちは人並み以上に語學の才能を其へてわた。しかし又 きら光りながら、風の高い浪の向うへ落ちた。するともう わ た。 信軸は未だに あり あ りと口 もとに残酷な微笑を

確かに人並み以上に鋭い大齒をも具へてゐた。……

第一篇と思って頂けば幸甚である。 相 附 當 記 ح 0 V 小 のに違ひ 說 はもうこ ない が、 0 三四四 他に粋る 倍續け 大正十三年十二月九日、 題 る もない為にやむを得 つもりで ある。 今度揭 作者記。 ず 用ひることにした。「大導寺信輔 げるだけに「大導寺信輔の牛生」と言ふ 0) 4:

(大正十三年十二月)

早春

た為では

な

V

0

只人目

を避さ

一

る寫意

1

やむ

を得れ

ず

此處

を

選為

h

だの

0

あ

る。

公園、

力

フ

I

ス

5

二

室と

丁度去年

0)

夏なっ

以小

來

三み重へ

子二

सार

合あ

ふ場所に

に定だ

め

5

n

7

2

る。

2

in

は

何答

4

彼等

V)

4

45-3

(1) - <

病的だ

XL

は、

存んぐわ 博物 劑 32 8 處 大學生の ら大震 0 ち 最類 にに近か 臭に II 館さ 遲 ひば AL Z の一階へ登つてい す る V 0) Vi がラス 標本室 中村に にすん か 8 前為 り漂た に、 0 戸棚だ を感ん は つてね ちょつ は だも 薄さ じ (1) ひつそりし V 中华 春は 0) に太い る だ、 と念 つた。 0 0 オ 中村ち 0 ヴ 枯か 腕時計 階だん 7 ア 中村は は室内は ě n わ を登ま る。 木き コ を をま オ. を見渡れ 看守さへ今日 りつめ か 眺なが 1 う思 Vi 8 (2) た。 7 下に彼自身 たたたに わ した後、深呼吸 250 る南洋 腕を対け、 うち には歩きる 12 あ の大蛇や 36 3 0 0 開温 針はり V 0 は爬蟲類の 7 は 便 幸意 を感じ の前 をするやうに備た 70 つとすると言 な Wit に立た 10 Vi の標本室 0 8 ながら、仄暗 0 そ ま た。 だ二時 (2) 111/2 3. を伸ば より ح 1= 0 唯満ら 1= あ 0) は損気 爬出 なつ る 造過数 石门 中东 た。 -を 階段が 0) Vi 70 防器 標等 た気き 2 は な

共を

Vi

を

ろ

3

5

n

る

0

は

ほ

h

0

0)

-0

あ

る

0

深く る ば 2 机 0) かっ 3 ば、 を 9 1 感かれ (1) 三章 割な 剝さ じ を見め 製地 た。 2 子之 0 in 等的 は 蛇尔 1 當惑以 や p は 動な V 彼等 づ 蜴げ 上等 0) n 外版 12 8 0 心臓 思想 12 氣意 誰一人 0 0 た 弱 数する 3 砂ご ~ かい 15 彼等 彼等 は 8 間あ 0 知山 だけ 步 を n 1= りと人目 当たち 見み な 惑わ 3 15 0 8 を 彼等 興力 0 は 1= 映え る は な 無也 -g. ば 15 0 数する る 力 た 0 0 0) 人とない だ をかた ま に看守 0 た。 0) 視し た。 糸泉なん 殊 de de 親愛 に行か 0) 彼等 かい 人台 L に遇 2 げ 0) 岩世 を 0) 標う 1112 な 本量 1= 3 集る

生也 小 待 17.3 45 はる 3 同省 た 0 あ ち 小さ - 3 世 0 5 た。 重^ 20 10 0 舎は び 子 36 36 る ٤٤. は、 男性に 喜なるこ -は 肝持じ 0 間か わたも や、 な 12 面が 12 は 0 1 最さ 0 -1: やう 躍を L 山雪 なけ 時也 初上 0 0 に三多 手。 6 12 7 6 彼れ 中村ち 線也 あ n か あ 3 ば 重^ る。 な 0 る 電が 了. 2 0 \_\_l° な は V に他念だい 腕を時 0 車 6 カン う考かんが 寧さ 1 め 0 中なか 0 に 計は を感じ 今か日か 井る 12 何怎 0 彼れ な かい 針は 0 頭のから とも 義 から 36 0 6, = 3 出だ 務to V 公園 記れ 重^ 12 L 0 にだけ交換 對於 爬蟲類 子 た 0) は す 間ま 0 出色 幸から る論語 6 12 かけ あ か 0 かる 丁度二 不幸等 標本人ろほん しん 5 5 た三重 た三重 5 8 を跳れ 3 か 10 全然昨 似片 時 ? 子。 子 た 8 を そ行 36 示は 8 は H 日本 まだ 如心 n 0 ども倦怠 何为 0 17 0 ~ た。 何 : : 3) 允 か 處と 重个子 た。 た 8 3 L かっ を生ず 3 2 -かい け n し生憎彼 7 0 9 は 3. 優古 8 かっ な 2 1-1 3 る V 女學 0 爲な 0 分がん V 寂 ٤

子へ り合 越 ほ 中京 7 ど前は 村は 12 ま 0 は た鳥類 彼れ もう一度腕 12 か 0 會あ た。 を脱なが 0 たこみ 彼れ 2 め (1) 標本室 -0 法 重全 又たた わ は る。 計け 0 であ を歌 に會 苦 ^ 重へ は 0 る。 覺 8 8 N 0 子二 た 0 え 三重子はさ た。 時等 7 8 腕を に 2 カン う言い 時と 8 る カ 計信 0 ナ オ = 3 ふ鳥 IJ ~° は - 15 ヤ ラ 重^ んざんに 時に五ご 子二 0 0 錦 B 順2 は 一分過 鶏鳥、 うに ば ح ふざけ かる 0 形骸だけ ぎで 前二 0 峰はすかの 歌た 台あ た揚 あ 0 た 7 を残ら 句、 時書 わ 彼れは た。 10 は L フ 殊 ツ た チ たまま、地 い大になっ よつとため ]-了 12 彼れ 1 . ボ を 1 の創製 落ちとろ オ ル 扩 0) 美。 と称し せ 4 しき ば 0 た後、 0) かい は俏り 15 1)

三。 何本 腕を 何世 12 時也 處 る な 年私 子二 計信 木 カン カン は など た 以心 何世 はに ~ He カミ 處こ 時じ 最高 12 カン は 十二五 永らき け 曇天ん 後、 8 見み るよ を透か に小に 分でで 3 之 1) な 0 さと博 も数等幸福 蛇 あ V 0 る。 世 2 彼かれ た 19 中村なかむら 物質が 枝点 は 々に 何答 とい カン は をん 2 赤魚 1110 氣き た る 呼る 15 いい音楽 8 0 る 永久言 なけ 息は 1 を辿り を綴っ 3 なり、 1= れば 9 5 つて で な あ 日め 5 わ る。 な 0) 前本 る カミ 82 かる 櫻は し彼れ 5 0 大蜥蜴 かうい it 爬は 生 は永久 過 だ ふる 1 類る 古 1= 0) 10 失敬」をし 標介 7 -を散光す 本記 は 3 た た 子は 40 C 0 腕 返" 20 ナニ 大学 用字と (1) 阿忠会 业分 0) 師 III. 15. Hip to 明。

5

をら

天

井岩

一、蹴上

げ

b

Û

か 三次重个 一時二十分! 4 び 子二 n は特に な 熱なった。 V 0 もう十分待 0 0 V 森は 間がだ 0 か情熱を失つ 少さし を失つた蜥 も見知 ち さへ た彼れ す 5 れば好い や蛇な ね不肯 の戀愛の象徴か 良少女になつ 0 標本 1. 彼和 中は妙には は 師へ 4 りたさをこら 知 か 彼れ なさを漂はせて 机 の熱情を な 彼和 を失つ ~ は三重子 たまま、 2 たの る に忠實 標等 は全然三重子 2 室と n だつ はあ はし を 銀き

彼自 中なか 5 0 は三重 を靴の SK O はこに あ 3 な 0) 0) 義務感 時はん 子二 睡实 に氣き をかか 小す 三重至 くな に の毒と とも に悩なっ な た。 る は必ず 幻域が まさ、 -から 三重了 早時 あ る。 0 n V 結果で 來 か 7 ない 氣 わ 爬は 或ある 3 0) 0 語と 0 N あ 待 ح ? は 類る る。 ひと足違ひ つて 0) 0 標本室 義ぎ 決は 我感を安か も行き V て他怠い P を出で たなくてもけ 氣き 10 んず ~ ようとし 0) 0 結果 最く 0) 部个屋 る為な では などで た。 ~ には 3. な は の午後は愉快に獨 V もう十つ 0 は 77 彼れ カン な 0 は三年 て來 し戸と Vi 分ば 0 口言 3 子.: ~ 力二 かい 3代 に同じ 0 4 待 知 な i) 学 Vis まし うち じり -3- 1 1--1-11

である。.....

薄っ 爬蟲ち 5 寒 類る 防造 0. 根5 本室 劑 (1) 臭に 11 ひば 今とも 不な カン り漂う 相於 後ま N -20 わ 5 る 中村かから -D iz 3 だ 看がんしゅ W だん彼自身に或苛立 未 だに で来 たし 2 な を感じ出 いい 1112 石江

の階段

三重子は畢竟不良少女である。が、彼の戀愛は全然冷え切つてるへこからまちのようまちます つて 7 n 5 わ ば彼れ せてゐる。殊にあ る。 わ る は 三重子 とうの 苦は で あ は枕を る。 昔に博物館 然はい の時の笑ひ聲は 蹴上げたりした。 の外を歩い か し総望 7 彼は小首を傾けた三重子の笑ひ顔を思ひ出した。 けれどもそ わ では 73 (2) で な あ V 0 らう。 の足は色の白い 彼は今になつて見 尤も情熱は失つたにも わ ない いば 0.) カン 1) ると、確に三重子 カン か、し も知り 机 たやか せよ、 な 然空は残 に指が を変し

二時四十五分。

一時に四に

十分。

三方では、日子子

三時五分。

人なが、気が 三時十分になっ のな い爬蟲類 た時で の標本室を後ろに石の階段を下りて行つた。いつも丁度日の暮ればない。 あ る。 中村ないなら は 春は 0 オ ヴ T 7 オ 1 の下法 1 みじ いと寒さ を感 のやうに仄暗 10 な ナンシ

X

X

X

X

X

X

から り、 ち 5 しは そ りり 場の セ ザ 殆ど他人の身の上のやうにけふの出來事を話し出した。 といった。 川かり は電燈の といる小説家志望 ン ヌ 0 經濟的價値を論じたりしけいでいてきかちる とも り出した時分、 の大學生で 中村なかむら あ る。 た。 は が、 彼等等 或さ カ それ等に フェ は一杯の紅茶を前に自 (2) 隅蒙 も疲れた後、 に にかれ の友だち と話な 動と 中村は金口に火をつけな 車や 0) 美的價值 7 わ た。彼の友だ を流 ľ た

話しを終った中村は

話しを終つた中村はつまらなさうにかうつけ加へた。

ふん、莫迦がるのが一番莫迦だね。」

地質り

は無造

作

に冷笑

L

た。

それ

から

义忽ち期讀するやうに

こんなことを

やべ

り出だ

な は もう やつと三時十五分位 歸か つてし 生 دکي 0 爬蟲類の だね、其處へ額に 標本室 は の青白、 がらんとし い女學生が一人はひつて來る。勿論看守も 7 わ る。 共産 あすこは存外暮れ易いだらう。 ~ . | 時常は いくら 洲流

2 0) もぢつと佇んでゐる。 は のうちに光は薄れて來る。 好いとしても、 君を主人公に ---と考へれば小説だがね。尤も氣の利いた小説ぢやない 閉館の時刻もせまつて來る。けれども女學生は同 してわた口 には……」 じやうにいつまで 0 三重で なるも

中村はにやにや笑ひ出した。

「三重子も生憎肥つてゐるのだよ。」

「君よりもか?」

「莫迦を言へ。俺は二十三貫五百目さ。三重子は確か十七貫位だらう。」

笑んで 十年はい 寫真 たら に惧れてゐる、目 の中に ねる。 つか 大きい 容色はまだ十年前と大した變りも見えないのであらう。目かたも、 小說家堀川保吉は或婦人雜誌 流なが れ去つた。中村は今ベル かただけはことによると、二十貫を少し越えたか ピアノを後ろにし ながら、 の新年號の IJ ン 男女三人の子供と一しよにいづれる幸福さう の三井か何た 0) 口繪に カン 偶然三重子を發見した。三重子 に勤え 8 名に る。三重子もとうに結婚 れた Vi G 保治は 1.1 ひそ 1 班[]

(大正十四年一月)

馬の脚

と整

3

n

る心配はな

V

それ

は

X

×胡同の社宅の居間に蝙蝠印の除蟲菊が二罐

0

と言い

3.

ほどで

8

な

V 只ただ

ま

るまる

肥か

た頰は

1=

V

つも

微笑

を浮う

カン

~

7

70

る。泰天

から北京へ來

る途

中多

寝室中

0

南京造

に強

3

n

た時間

0

外は

1,

0 8

微で

笑

を浮う

カン

~ 7

か

る。

カン

8

う今は南京量

ちや

んと具

或親戚

の老人夫婦に仲人を頼

んだ媒妁は

結婚で

あ

る

は

であ

る。

 $\geq$ 

n

8

婚

で

は

常子は美人と言ふ

ほ

どでは

ta

いったもく

凡はん 通道 同と る 半はんざまらう 僚や上 三十前後 友 9 で た 0 あ る は二年前になるまへ ح 役や 後 主人公は忍野半三郎と言ふ男である ٤ 0 0 合計してある は 評判は格別善 半三郎 に或令嬢と結婚 ある。 0 風気さい V 半三郎 と言い の通信 り 3. で は ほ どでは 商科大學を卒業 あ 令嬢の名前 る もう一つ次手につけ加 な 0 V 生憎大し 0 しか 常子 した後、二月目 L 文 悪たわる た男ではな と言い ^ に北京 れば、生意 ふほどで い。北京 生情經愛新 へ來る 36 の三菱に動 东 の家庭生 Vi 0 とに まづ 15 45% 活む 0)

カン

な

Vi

0

運命に

は或真

いまる

0

423

後

ح

(1)

平女州女

たる家

庭生に

活力

をいっ

學是

0)

3

2

12

5

5

砂だ

15

た

の単調

日社員忍野

半三郎

は

川路なら

溢い

加けっ

馬た

10

順点

死

L

た

()

7

あ

る

0

つけ

7

あ

3

かっ

5

6

あ

る

同と

仁病院長山井

博か

0

診断が

K

從是

半点ながら

0

死し

因は

は階なっ

経ら

Mil

で

あ

る。が、

半んだが

即言

京サンちち 只ただ D 0) 會な 社にきる は 半三郎 と参 飯智 9 0) 家かっ 0) を 庭せ な 食 生に 0 5 活力 生だいくわ た り、 は を驚ん 平心 蓄さ 社 凡成 機 × を極い を わ か る C 17 8 7 た カン り、 わ る 彼等 ٤... 活る 動寫真 0) 0 生活れ た。 を見 實際に 8 連命に E って 行い 0 0) 0) 支配は 通海 た 9. り に湯り 12 達が U. オレ 3 な あ 決部 5 VI 0 は行 20

な 小三郎 た同ら 同ら かっ Vi 死L 係な た ま 係ち だけ 12 は未亡人常子 ま、 カン に は 8 g. た 格か あ -は ~ 别為 る あ ツ 0 異じ 2 る チ 半三郎の 0 12 を 状な す 4:3 VI などは づ 後 カン 5 もそ に n うとす 世世 見引 3 8 東軍牌樓 深か 間は 之 0 爲な は幸き な る V 同情情 12 拍战 かる 格な Wit 子言 0 別が たさう をう 0 突然 表5 36 社は 難な 死亡 0 俯伏 机? 12 -( を 招き あ にき カン せつ る。 か た L すい 12 12 カジ 世 12 は な と書き す 餘事 0 一段落 て死し んだ。 り 批な 類る を調 言作や h -(: 0 を V や、 ~ V たと見 -去 な ねた。 非也 つた。 15 非難所で 0 批系 え、 机を向む 計作も 如心 间动 後煙さ 1: を な 1 1= This かっ V 3 8 0 N あ を 0) 1-5 0

どうしませう?

人違ひですが。

も腦溢血とは思つてゐない。第一死んだとも思つてゐない。只いつか見たことのない事務室

來たのに驚いてゐる。——

務ない 人はまだ二十前後であらう。もう一人はやや黄ばみかけた、長い口髭をはやしてわりはまだ。ばんではない。 事務室の窓かけは日の光の中にゆつくりと風に吹かれてゐる。尤も窓の外は何も見えない。事じせい。 のまん 日なか 一の大机には白い大掛兒を着た支那人が二人、差し向かひに帳簿を檢らべてゐる。一

そのうちに二十前後の支那人は帳簿へペンを走らせながら、目も擧げずに彼へ話しかけた。はなりはないないはないないは、 る。

アアル ・ユウ・ミスタア・ヘンリイ・バ レツト・アアント・ユ ウ?.

半三郎はびつくりした。が、出來るだけ悠然と北京官話の返事をした。「我は是日本三菱公司のはなぎがら

忍野半三郎しと答へたのである。

「おや、君は日本人ですか?」

やつと目を擧げた支那人はやはり驚いたやうにかう言つた。年とつたもう一人の支那人も帳簿 か書きかけたまま、茫然と半三郎を眺めてゐる。

年台 困 る。 實に困ま た支那 人じ る。第一革命以來一度もな 怒さ たと見る いことだ。」

見と に角がく 早く返してやり合 は 0 え、 ぶるぶ る手のペンを震はせてゐる。

君は ええ、 忍を野の 君ですね。 ~ °

二十前後 たと思ふと、 の支那人は新 前よりも 初らたに厚っ 一唇数はい い帳簿 ちょつと待つて下さい たやうに年と をひ ろげ、何か口の中に讀 0 た支那 よ。 八人へ話か 7 けた。 は

じめ

た。

かい

その

帳為

「駄」目が です。 忍野华三郎君 心は三日前に に 死亡 んで わ ます

三きっか 前意 に死し h 7 70 る?」

カン 4 脚也 は 腐さ つてゐます。 兩脚とも腿か 5 腐い べつてね きます。」

日か な 通岸 年はんさぶ を經 0 折卷 郎はもう一度びつくりした。 7 b か 彼れ る。 の上だ は 第にさん 肌却を を眺なが V に脚は腐つて 白点 8 る ズ ボ カミ ン 早は に白靴をは 15 カン わ 彼等等 る。 思なす そん の問答に從へば、第一に彼は死 Vi たな莫迦げ た彼れ あ つと大聲 の脚は窓からはひ たこ を出だ 2 L 0) た。 あ る 大學 るなど 舎は は を出だ の寫めに二つとも斜めに んでね な 1 0 た 現け る。 1= 0) も不 彼れ 0) 思議 に死後三 脚打 は ごは 7.

産び ると、實際兩脚とも腿から下は空氣を摑むのと同じことである。 いてゐる! 同時に又脚は― 彼はかう言ふ光景を見た時、殆ど彼の目を信じなかつた。が、雨手にさはつて見れるからい、くれらけいるとは、ほどかれるしん ーと言ふよりもズボンは丁度ゴム風船のしなびたやうにへなへなと床の上へ 华三郎はとうとう尻もち をつい

「よろしい。よろしい。どうにかして上げますから。」

下りた。

年とつた支那人はかう言つた後、まだ餘憤の消えないやうに若い下役へ話しかけた。

「これは君の責任だ。好いか ね。君の責任だ。早速上申書を出さなければならん。そこでだ。そ

こでヘンリイ ٠ バレットは現在どこに行つてゐる か ね?

今調べた所によると、急に漢口へ出かけたやうです。」

では漢日へ電報を打つてヘンリイ・バレツトの脚を取り寄せよう。」

困意 年とつた支那人は歎息した。何だか急に口髭さへ一層だらりと下つたやうである。 る。實に困る。」 それは駄目でせう。漢口から脚の來るうちには忍野君の胴が腐つてしまひます。

「これは君の責任だ。早速上申書を出さなければなら 一時間ばかり前に立つてしまひました。尤も馬ならば一匹ゐますが。」 ん。 生きに 来客は残つてわま

「何處の馬かね?」

徳勝門外 の馬形の馬です。今しがた死んだばかりですから。

二十前後の支那人は大机の前を (1) 馬 の脚 金 つけよう。馬の脚でもないより 離れると、 すうつと何處かへ出て行つてしまつた。中三郎は三人 は好い い。 ちよつと脚だけ持つて來給へ。

は大變である。彼は尻もちをついたまま、年とつた支那人に 、歎願し た。

度びつくりした。何でも今の話によると、

馬の脚をつけら

n

るら

い。馬記

りから

などに

なつた日に

願ひですか ら、人間の脚をつけて下さい。へ 馬の脚だけは勘忍して下さい。 わたしは馬は大嫌ひなのです。どうか後生一生のことないと ンリイ何とかの脚でもかまひません。少々位も脛で

も人間の脚ならば我慢しますから。」

それはあるならばつけて上げます。 年とつた支那人は氣 の毒さうに半三郎を見下しながら、 しかし人間の脚はないのですから。 何度も點頭を繰り返した。 ま ああ、

8 なさい。 しかし馬の脚は丈夫ですよ。時々蹄鐵を打ちかへれば、どんな山道でも平気ですよっ

:

度とホ するともう若い下役は馬の脚を二本ぶら下げたなり、すうつと父どこかからはひつて來た。よれ テ ル の給仕などの長靴を持つて來るのと同じことである。半三郎は逃げようとした。

しさには容易に腰を上げることも出來ない。そのうちに下役は彼の側へ來ると、

靴や靴下を外し出した。

雨脚のない悲

「それはいけない。馬の脚だけはよしてくれ給へ。第一僕の承諾を經ずに僕の脚を修繕する沙は

ない。……」

でもあるやうに右の腿へ食らひついた。それから今度は左の穴へもう一本の脚をさしこんだ。 も亦かぷりと食らひついた。 华三郎のかう喚いてゐるうちに下役はズボンの右の穴へ馬の脚を一本さしこんだ。馬 脚は歯

「さあ、それでよろしい。」

二十前後の支那人は滿足の微笑を浮かべながら、爪の長い雨手をすり合せてゐる。中三郎はほはまずだっしなしないは、

h

de co

0

彼か

0)

脚。

をいたが

X

たい

-j-

3

٤

い

0

かっ

白る

ズ

ボ

ン

0)

先には

大学

15

栗川

の馬

0)

脚さから

二本

ちやんとも

をめ 北京 7 2 3

度と 3 半点ないの 寝れてれた 35 な と正気き 1 0 文 0 前走 7 何な は だか二人の を 70 11-恢復し る。 處こ 若か 去 かい した時 で 15 本願わ 見お 支し どち 文 寺んじ 那な 12 7 は 5 人じん 派江 20 人と喧嘩し る。 \$ 0) × 布ふ × 確だ 教けら 胡二 カン 小了 で 師心 मिं द は カミ たやうに 0) 一人でとり 社と な 宅 そ 5 C 1= 0) 引いんだら 更とに 据; 8 先言 は 覺為 る た寝枕 カン 角沙 克 此二 何な 彼れ -處こ は カン か 生 のなか を渡れ る。 0 之 た 0 V 又美 9-横岩 0) 岭出 5 たは 知 10 n は 15 梯芒子 な 0 0 -步 しつま 幻の中 段だん 70 0 と記憶 た。 を 轉げ を 0) 行得 落 77 は な ち

に

は

70

と葉巻き h た t をい カン う言い 開め 0 0) で た V 0) 煙を輪 一層に あ り、 3. 半三郎 さうで る。 三段なんだん 12 こに ま 吹ふ あ 拔站 0) 復活る 步 る ح き 0 博士自身 なが 0 0) 尤も て 記き 0)3 事じ 評しいまりば 5 70 を掲か 山拿 た の信用の 巧疗 さう 井る にん 博 7 げ な E 上世 6 た 0 信用に 0 9 たこ あ 代は 信ん る。 0 りに置 を恢 た。 用るよう は 或上役の だけは 勿5 論が 復 何な 學がく した。 で 1 危き B 8 あ の信用を抛棄し 険は 同さ る  $\succeq$ それ 12 飲れら 0 「順は 瀕なん は 記書 事じ は 無性 L 天時報 馬大だ に從上 医安! た 単が、 12 0) ~ t: た 12 な を 上は ば、 超ら 違が 0) 0 たからでん 越す -び 2 要が あ To. 0) 爲な る自 る。 1, C を合う を消 に大海 から 外光 投い た常子 き 0) 神秘 (C.) 博為 1 彼れ 1: " 復 活 15 11 0) 力能 寫したしん 悠然 形品 is.

半点をいる

0

ま

う

警戒

した

0

は同じ

飲れら

の疑惑を避け

るこ

とで

あ

3

7

XU

15

苦心

0)

中东

4

比較的樂

0

た

0

8

無む

理り

で

は

な

カン

つた

0

12

15

な

15

0

なぜと言

/

ば、

な

カン

つたやうであ

る。

だ

0

た

カン

8

知

th

な

Vi

かい

彼れ

日記き

によ

n

ば

やは

ŋ

3

-0

も多少の危険と関はなけれ

15

15 6

0

0

見み まり と決ら 江 よ汝の名は女なり」! 常子 とも 0 3-世 あ H わ 0 を嚴重 心人 な \$2 な る 違が カン ども當人の は た。 で 45 0 n た にち あ な 82 の代か 情な 0 5 和わ 15 50 なさを感が りに蹄っ 0 4 服力 た 半三郎 を酸は 同と 勿当 (1) 論が 飲れ 8 008 そ 8 半三郎は 今後 不思議 じた。 つい だけ た 0 も恐らくはこの 為ため 0) た果毛 は復活祝賀會へ もそ 0 () 交際は 萬まん では あ かう考へ る 0) 爲で この の馬ま 違が 0 な い。 御二 L 発力 脚さ 0 かい あ る度に、 例に洩 彼の脚は復活以來い し彼れ 脚に變つて を蒙っ る。 0 出版でせ 見改 長靴をい 0 13 るも 2 n 0 カン した時さへ、 ず、 どうし に 0 n か 0 は き た日で 馬き 3 ま た Vi 7 12 0 た 0 な は ほ紀 も彼の脚だけは陰さ 脚や 7 0 7 會於 少さし などに つの もそ わ あ 社と る。 る。 2 間まに ず不 8 0) 心必ず牛三郎 爲で 常子 彼れ 浮5 なつ いた資館 安かん は からま この脚 なを感じ た男を御亭主 8 あ 0) る 脚也 を見ず 0 浴室 を馘首 を眺が なけ 7 お 後がけ -난-2 お つて た。 15 n 0) 窓や「 る度な に持ち かい ば 弱 2 なら 又 き 不安 に何然 たい 1

兎と 七月 角當 张の 0 × 単篇 分が 日だ は 全力を と言い どうも 0 撃あ 7 あ げ 8 0 若か -好心 予退治 V V 支渉な 0 俺れ は 人と 0 1 今け 0 日志 夫な p 8 を 0 事じ な 務む 怪け け を執さ カン n ば 5 b な な X 脚や 5 かぶ 5 を 82 < 氣 0 八達が け た N 8 12 な 0 るくらる で あ 痒が る い 思想 俺れ D 0 脚さ を はまり 兩方は た。

からそ ふり間ま 0 九台 ぎ 415 八は 12 月か カン 0 12 能力 思おも 用さ B X X 日ち を言い (1) は 絕 日誓 脚を えず XZ 他和 は 8 U 馬 梯 鼻左 は 0) 0 0 脚を 子三 で け 老 今け 段だん を自じ 鳴な あ 日志 5 0 る 5 n 7 七岁 た 由ら 京 世 段に見られる 作が に制造 力 7 工 5 8 わ ヂ を 20 る t 路 115 す 0 7 為な 走 どうも る 0 4 抜め ح 所とろ 10 9 に梯子 とは ~ 1 VI 商し -作れ 0 確だ 0) 0 賣き 脚を ま 1113 段だん かる 0)10 に馬に 0 を ح 1 0) 臭版 た 走 カン 術 馬等 N を 0 下部 よ は 話院 0 脚さ 長が 1) 0 L を言 た。 8 靴ら に 图之 行い 0) 計試 外さ 難な 0 th 10 た。 7 -[ で 26 2 36 あ 後さん す た かい る う言い 0 る 0) 子 作れ -3 る あ は Š. 7 野い かけ is ネ 5 50 113. 間分 工 午等体 ヂ しこん V 0 は + 川岩 ア 7 前生 はは 0) 1=

6 る 十月× 7 は も一十銭 な U 罪る V 売やら 0 日ち 俺な 腰記 は よ 俺ね 0 今朝き 吊っ ح は 世 だ 9 北く 合いのと と言い W 時じ だ 前後 0 کی W で 馬 1 あ 0 お 人力き ま 脚を る け を自じ 車 から 10 に乗っ • 俺: 由い 今ける を 12 う 制世 0 カン 7 は 御言 ま 會な 失り す 社に 敗は ^ る た ~ L な 行い た。 とを り、 0 尤も 見おば た。 合わ 之 今は日 社に す 出た 000 る L 門內 とする の失う た ^ 夫 收点 ح はか は は n 十二十二 必しならず ZL 8 5 p 越ん 8 世 生 作れ 2 0 賃急 體 V 0) 金 3113 得 とする。 ば を か 7 見。 1)

作れ フ " 大いに腹が 1 ボ オ が立た ル か 一つたか と思わ ふ位 5 であ あ 1 きな る 0 俺ねれ り車夫を蹴飛ば は 勿論後悔した。 してやつ 同時時 た。 に又思はず噴飯 車をか の空中 飛さ した。 び 鬼に何脚 1-0 0 7

かす時には一層細心に注意しなければならぬ。……」

カン し同どう 飲む を購ん 着す るよ 9 8 常子 0) 疑 惑さ を 避け るこ とは 近る カン に困難な に富さ W -0 70 たら 0 44

子 即為 とう は農たた 七岁 は 西北 月か 彼か 洋雪 Xo 0 (1)3 なく 間之 日ち 日号 記書 15 俺れ な 0 してしまつた。 中なか つた 0) 大敵は常子で に ح 絶た 2 えず を大い ح カン 0 に不ふ 困なななん うす あ る。 を痛嘆ん 平に n 作れ ば常子 思想 は文化生活 つて の目が 7 3 わ の前き る。 る 5 000 必要を でも靴を脱 L い 0 カミ 研を に、 靴を変 から たったしと ずに を 3 11 6 つの日本 to V -20 10 かい

本はは

をも

2

10

16

-17-

じり

- 50

あ

 $\subset$ 0 脚さ で日に 本間 を 歩る カン せ 5 n る 0 は 到言 底 作 1= は 不:5. TIT 3 能の で あ る

戀としてわ 加力 九月 北京在 オ × 日 ち み木き 才 る場合で 7 の機は花盛 俺れ シ は = 今け 1 12 日.5 -(3 道具 方 あ 100 10 0 だ 屋や 作れ 作れ 12 12 けよ 万 昨夜 あ ブ 運河が ル 0) もう少さ オ • 0) オ ~3 水学 ツ 7 しで常子 明あか F シ りも美し を 寶5 3 / 0 行った跡 の横腹 拂は カン た。 0 を助け たさ 1) ٢ る所だつ しか 1= 0) 和ない 13 ツ ٢٠ 0) 北京 を買か 今は みかか 0 そんなことに終 0) FE は或品 を書 で行い 米利"

東言 可言 北京やち 0) × 側で 0 洗洗 作が は 屋や 今け -日本 洗洗 あ る 0 物的 东 2 俺自 n だけ 身洗濯 は 今後 屋。 ら質行 持5 0 って行い L なけ 0 た。 \$2 ば 尤も なら 111.6 XZ 人い 猿股 り 洗濯 de de ズ 屋木 示 ン 0 下是 は de. な 靴ら 下上

にはいつも馬の毛がくつついてゐるから。……

十二月 X 日 g 靴く 下上 0 切き n る ことは 非 一常っ なも 0) -あ 3 C 實し は 常な 1= 知し ら \$2. 82 やう 1= 靴 FI 代心 を 工作

するだけでも並み大抵の苦勢ではない。……

馬記 た 5 12 は 0 脚門 脚寸 ほ 8 FU 0) × とう 先章 見は を す 12 毛等 作れ る 寒t 布。 は 時等 勿当 から 10 論複 から 隱然 0 死き L ね た 0 る 0 時等 腰门 L カン / 生 6 3 3 3 3. 毛 知し 靴ら 0) to 皮は 15 下上 な を p 1 0 卷 Vi ズ 0 8 ボ V -ン FL 易い V を脱り 5 な 0 i, L 82 (1 打造 4 だこ るの?」と言 険け 3 で は あ な る V 0 0 常ね しつた。 その 子 は 1.5 昨夜 常 ことに 子。 痕机 に見る る よ 南行為 1= と作れ il あ NA た دم

から 十次 三点 な 臺灣 Vi IF & 郎 0 × から 李 日岩 は つて 学はんぎぶらう 俺れ 0) 2 外作 は に る 今け も幾多 0 门5. 0 尤もと 午かるやす 日日 記事 四はいから 0) 0) 7 ic 1112 危 険け 隆ゆ 0 0 も最 馬は 耐ら 12 車でで 遭 寺公 3 6 遇 0 古本屋 は 1 do た。 な た V を数点 0 それ を 藍あいる 現る 普 カンろ を に行 0 17 \_\_\_!s 幌る 12 一枚撃す を張は 0 0) は下り 0 た支那 古書本 に批げ る 0) 居中 は H 到底 20 (1) 耳息 1110 前 -水 为 0) 113 引作 あ た る。 だ C. 去 あ 0) 版 批告 1) 6 村中 1 15 20 加計 所告 H. 論 HE.

前点 ľ 確言 馬ば まつた。 か する 0 に た 心ところ 同智 P 車は へ出ようと努力し ず馬車 10 を 3 の上が 時也 とそ る 馬 b の「スオ に数点と 時等  $\geq$ 5 に支那 一に休か た。 0 を は 0 0 笑的 の方は 恐能 聲 p 3 途と を出しては大變である。 つた 8 端た 何なん ま んでねたの オーと言 か人の使 とも と言い るこ ^ 0 目め 2 あ を轉ん 言い とが なが 走 ふかい 2 る。 感が いふ言葉で こつたの か は 出 5 馭者や に違が C n 1 た。 た。 來會 め 驚愕と言ふか、 ? た。 は しかも恐しい不可抗力の 作れ は U はまだし 鞭を鳴ら 馬 す 3 あ ない。が、 ると馬 古本屋 L る。 0) 7+ カン い 俺は雨耳へ手をやるが早いか、一散に其處を逃げ出 もなれ や、 馬ば な し不思議は は を前き 5 車 世 何とも言い すい 作れ 到底筆舌に盡すことは出來ないたっていなってっ は の無には幸福 な 作れ には格別気 に見み から 馬車や 0) 0) 5 吹? 言葉の そ たまま、 8 は 8 n ス だけ 奉ひ にも止 もとに n オ 終ら 10 0 82 5 、一足づ 7 -3 6 あ ス 明きに やは は わ は る。 オ」と登る 82 めずに古木屋 た章で うち な な 俺は馬車の止まる拍子 い つ後と り後へ下つて行つた。 V 伦机 似 C 10 を へ下り出 たも 作品 の馬気 カミ かぶ は は た は何気 ・ 俺は徒らに一足でも け 0) 2 ほつと一息し から の店堂 をこ た後と 0) た。 弁だされた。 とも言 した。 へはひらうとした。 へ下り川 みよあ ス オ た呼ぶ げ この しは 2 な その にやつと th してし 時為 馬 から (1) を感え 1115 の作れ 5 を後と 1= きた

時為 は 0 12 或る 午頃る 脚を 下於 3 17 彼れ 世 (1) n 騷 興ら تخ XZ 奮ん 115 ぎ 彼れ 8 記書 川だ 連る L は た 8 は L 突き 命は 丁度最近 な た タバゼ は 0 は 彼れ 스트 かい い 一つんざぶ 0 ? かる 0 う言い 後: 脚や 即為 do た 20 0) 0 ふため 躍至 為な L 才丁だ に最近 は 學は 疑 0 を受け 馬ば だ 問為 後 政世 0 10 () 答 た 紀き 跳! 0 と確認 打だ る ね ~ 馬ば記 3 た 撃け ---13 日岩 為ため 信 6) を 用さ 寸 前其 元享療 -意心 12 は 3 終は 부사 0 L 0 一んざい 0 を -る 小牛馬覧生だしふ ズルは 即 0 -わ か 見けん た 0 1 る 日馬 と言い 0 言己曾 た 只然 を 0) 伯樂 前人 調片 1 3. 後三 あ 0) 相言 11 な 0 る 馬祭のはきやう 外加 4 H 0 情やう -な th 等き ぜ ば 8 1= よ 彼れ な 0) な 清 1) 0) 1 . 0 III) 馬き 82 三さんぐわ 大地に 10 (1) 從 脚や から ひが 0 は 0)3 0) 末ま 推动 1.3 9 2 Visto 测 0) 0)

跳 0 0 な 記さ 門台 告ち 水管 脚さ から pa た蒙古 110 はと 樓る 5 た を見る は烈涛 德心 12 0 総はゆ 勝ち ょ 「産べん 横 HIE 門台 3 n L にら 外的 可べ ば 0 Vi 馬丘か 庙门 黄る 0)10 た DX 告らじっ 馬 題が 倫以 4 0 5 馬多 だん は 打造 去 する 寧む は 7 0 0 (1) 上と 磐馬 黄わ た。 あ 3 3 言い 塵ち 当ち 時じ る 貴な タだん 期書 0 12 はん 3> f - b 胆言 す 6 0 0 0 数する とん あ 7 は る V と彼れ は蒙古 年来 7 あ る な 2 0 る Vi L た 未是 で 0 かい だ常見 馬多 脚門 5 0 7 あ 春品 見多 1 5 0) 脚さ 餘 5 風な あ n ば 程學 な 0)5 (1) 0 か 蒙古 北京 彼れ . 烈陆 Vi L 所さ 2 0 日かっまた 馬 ・カン でき ~ 0) 0) 運き 字気象 父また あ 0 0) 个能馬 脚門 出た た W 0 を感ん -7 時じ 0) カミ Fi.3 來《 は ち は 源。 -g= 北海 明書 注意が 3 1 砂洁 とし 4/3 N 0 75 5 外是 埃思 0)1, かい な から に出るか 馬き 川は 12 0 7 05 張さ 0 0 70 0) 10 业心 がかか 外にか カン あ 70 111/8 みこし 3 115 25 (1) に交尾 忽為 を に心心 10 t, t はんざぶ 銷院 印意 Milia P和 75 州与 大学に 即多 な 1) を 水色 通常 分上 0) 報写 川まち 即是 20 0 0

たのも同情に質すると言はなければならぬ。……

意にな 君公 から は 0 たさうで と数点 為 5 に細語 ح 3 め 0) 非常常 よろ 2 解心 願な 12 釋の を持 あ てく たさう VI に思 る。 た。 よ 0 是世非 3 n 8 0 てで来で 0 茶 最高 -6 0 V 早やく。 0 カン やう 0 後 あ は 0 間ま 12 る。 鬼と V も角ない 社会を 夫き 4 と命令した。常子 へは に はと 微 又ま な 苦し 笑的 5 Z 社に ^ ず間立 半はんざぶらう 早くし 語為 つて來た。 宅な す さう つた へいいい。 る 2 後ち は當日會司 に額な たし 3 な る 8 途と 3 さ 000 忘す は それ 日坊 8 に地た 汗あせ 勿論夫の容子 n 大變だ 和比 を拭き た カン 何だで な 5 た にや ^ な P り、 N 0 2 も常子 一つと長椅で たさんちゃ か た な V 時も、 一いったい やう カジ 5 に大だい 0 5, に長靴 利はずき 0) ばら 子, 話になっ 舞ない 事也 か 力工 う繰 作が 12 9 を 何な 0 カン 1 0) カン 0) 脚也 起き 何に () に 4 間に人力車 th ば、 巡☆ す を動き つた ると、 かる す す る 役れ ば 0 ح カン るやうに 8 2 L あ は カン 9 大海 b 7 を 0 を 七春い 7 想像 17 カン わ 0) あ やう 絕た る。 12 明章 とら 图水本 文 彼女 -d. カン 77 #2 帰る BE! 1 0 は 步。 3" れ 2

記る 0 は る聲 ľ は 8 に山井 た p むを得り 彼女な 博士士 ず荷造 0) の來診 心に發狂と言 b に使か を請 کے 3. ことを勧う 細門 るなながらい を一束夫へ渡し 0 めただ 专 ざし L た。 た 0 た。 は カン 2 すると彼れ し彼は熱心に 0) 時達 6 あ る はま 2 0 常な子 納引 細學 は夫を見 を脚も 引 に長靴 1 カン i, 1) け Mi. " 20 脚。 なが を縛り 去 C,

どうしてもその勸めに從はない。

て作れ 心の體を抑え な藪醫者に何が 7 ねてくれ。 わか る? あ V つは泥棒だ! 大詐偽師だ! それよりもお前、

に見れ 12 る。 るの 彼等は互に抱き合つたなり、 えれれる 半三郎の脚はその間も勿論靜かにしてゐる訣ではない。細引にぐるぐる括られたまま、日はきできる。 また もったい であらう。今は入り目さへ窓の外に全然光と言ふ感じのしない、濁つた朱の色を漂はせて ダル を踏ぶ ことを話しか むやうにやはり絶えず動 ぢつと長椅子に坐つてゐた。 い てわ る。 常子は夫を劬は 北京を蔽つた黄塵は、愈烈しさを加います。 るやうに、 又大を関す

あ なた、 あ なた、どうしてそんなに震へていらつしやるんです?」 やうに

V

ろい

ろの

け

た。

「何でも ない。 何でもないよ。

「だつてこんなに汗をかいて、 ――この夏は内地へ歸りませうよ。ねえ、あなた、久しぶりに内に

地。 へ歸りませうよ。」

「うん、 内地へ歸ることにしよう。 内地へ歸つて暮らすことにしよう。」 走管

0

祖やな ると、 1 是三十分の後、 報 五学 カン خ カン を家庭 り富 5 0 記者にこ 丁度馬 玄陽がんくわ 社と は n 十分、二十分、二十分、 常ね たの へき へ縛は 子芒 0 支那人 躍を び上が カン 0 0 畢に鎖のた の時の彼女かのちょ 話はで 明なな b 0 突然が つた。 出地 0 己に似た、 は け L 0 た人間に た。 ボ な 常子 断た たが オ V の心もちは丁度鎖に繋が 0 たれ そ イ 氣味の悪 時等は 彼女は夫の た は n は 0 と鳴り る時は その 鎖公 カン かっ 000 かう言ふ二人の 5 5 時當 同なな 鑑がた ほ 心撃を残し じ記者 來た。 渡拉 h 新春 た 形と 子は 0 n 0 一時に しいっしいんかん びまが た。 る時を 0 尤もそれ に話な ばら と同じら しなが る 0 上に遅 りと切き あ 0 n 支げんくれ 7 を見る 時じ る た囚ら 6 70 0 は 12 半三郎 常子 の先に佇き たぎり 濁 る。 n 人のやうだ 沙あぬ 往來を罩めた黃塵 るの 0 た朱の の所謂 7 を運じ を見る は んす 長椅子 4になざぶらら 何なん 色を透り にんで行い 鎖的 て カン たさうで 大陸系 つた 20 園が た。 は の上に失神 を出だ と話場 何答 力二 た つた の中へまつ あ カニ かる 世 n に追れ る。 た窓 す L る 身なる カミ 日子さ -常行 作技工 413 は 15 0 わ ひ 12 流流 は る 60 をなっつ 1 るや tr. な 順道 15. 風か VI 天時 43

0 午後八時前後、 2 0) 後ご 0 半三郎 黄塵に煙つた月明りの はどう な た かっ ? それ 中に帽子も は 今日も をか C. も疑い ぶらぬ男が一人、 問為 6 あ る。 尤もっと 高に 順は 天時報しの記者 の対象を を見る 70 (1) 7 -に名き

2

0)

と作三郎 高が カン は な 3" 15 八路 6 かい X 0 男がか 資也 た は 下加 X is 一人、 X 0 一銭道 胡二 V 同台 C 石せきじん 現げん 糸んせん の社は 12 路る 不馬 宅人 又共 を 同なな 走性 玄陽が C 0 0 列れ 新ただが 7 行小 をかれたと を な 0 0 び出だ 記き た た十三 村や 3 L は た後、 g を 一陵の 報 は ľ 6 全然何 大道だいだら 4:= -後ご か 八はち を る 處こ 走过 時じ 时前後、 0 カミ て行い どうし ح 黄地の 0 0) 記事は必 たこと た をん カン , 沿る **判以** を報う た雨点 福等 川なか 作心 に時 な 2 11 す 子儿 は を な

け th ば な 5 ¥2

たまなじっ ζ. 作はんざふ と解釋す 同と は 係さ 常ね 即為 12 0) 天でんか 失路 1113 椽で 11:30 る 大だい 博か 0) 4 0) 士士世 公道道 は 彼れ 0 筆で 馬 復活 定 00 順が 脚に 抑言 あ 大公 つて る とつ 0) 時報 為ため 同なな 下上 と解か ľ  $\sum_{i}$ p 0 0) (1) 程す 公式道 社に記れ 主に 5 に評され 筆かっ を代表す を公に 等的 る 半川流 は 0 にん よ V づ な 0 る 36 0 n 容易 も没かれ た 順品 0) 天 だ 0) ij 田宇会 失踪 0 勿当 報しの主筆を 論が 产 を -: 0) 後年や 10 あ 造が る 0 N U\_) 5 多点 為言 江 ご解答 TI かる 10 151 O L 常和 射統 来學し 15 作品等 5. を大 たいたい 3 0 7 --文 失·1 130 811 工 路高 一干 1= 就

「三菱社 間人事 員想を 不多 12 省は カン 野の 中三郎 失ら 方。 0 中でそう L 压上 よ た り。 ŋ は 昨美 タ五 倒也 同と 來自 仁病や Syta 時じ 少精神 十步 院記 長や 分之 山やき 12 突然發狂し 具にいき 北部 博力 を呈で 1-12 (1) せる 記せ た る 8 よ から 0) n ば 如這 な in 怨むの h 常れ 3 I.T 7= 大人人 3. は 旧年: 文芸ないな U) 夏本 服务を 11:4 子夫人 浴い 1. Ilii." 3: 息は Jilli \* (1) 後に -d=

80

る

カン

6

す

た は h る と欲 忍を 野の す 氏上 る 0 日ら は 忍を 記書 に徴す 野。 氏し Die がやらかい つるも、 如に 何ん 氏し は 12 常ね あ に奇怪 5 す 0 常子 な る恐迫觀な 夫がじん 0 夫た 念ね をん る忍野氏 有ら た る カミ 0) 責任 如意 し 如流 外したか 何心 1= in あ () 当人の

す 土 は 家" 一扇に 夫を 又卖 0 0 る棒が 主は人と 瓦さ 精也 p n h とす 解か 否是 神 B 忍きの氏 病びゃ 利的 た す から 院裡的 を得る 金んおう 3 る る 責せき を 吾じん 0 発力 に た 任だん 抓艺 0) 飽食暖 罪 缺けっ れか りと 12 0 へは斯る疑い 3" 0 あ 如心 (1) 國気たい せよ。 7 5 る 何か 衣が なら に重大 な 3 90 る は 彼等は悉家族 家族主義 んや。 な る 問的 語ご ない 1)0 0) (1) 幸福を得 前は に る 發狂禁止な 外しか 日はく 12 かる 斷がだんこ n は 0) ども 其でのこみ 問亡 上為 ~ 12 3. 一令を等限に を後に、 し。 立た 極は を悪く を待ま 忽 7 0 然れれ 否と答 12 h 3 た で共気 一般はった。 す 0 ども 或は道塗に行吟し、 に附 0 な 人など り。  $\sum_{i}$ S. 世界に せる歴代政府の を悪く た る (1) 家族主 一い 3 る 罪以 生 0) らずと。 誇ら は た 0) 鼓 主的 義ぎ る 0 0 人ん を ~ 0 試みに天下の 吾じん きード 鳴な に 上。 失政 或ないは に立た 6 一手だれた は -山澤に 妄に て を 素 0 も天に替 よ 8 後行 X 0 0) 0) 0) 大に 忍む野 道道 7 家 **寒炭に** 世 る 氏山 1 る に酷っ 権力 " から

た んとするよ 子 夫ふ 人とん 0 談がん 12 よ 吾人は貞に n ば 夫しん 淑し なる夫人の無 な 少す ことも \_\_\_\_\_\_ に満たから ケ 年間、 0 同情を表す × × 胡さ 同台 0 計や 3 と共 1 11-8 賢ががい 0 忍を野 to 2 るこ装皆事 IT:L 0) 皇帝" 2

何答

カン

御二

用る

でどざい

ます

か?」

0

12

IF

W

P

h

-

わ

た。

8

は

かる

~

-

70

な

Vi

間 遭き 0 過ぎ 為な 長なが かっ VE 夫人 椅 た。 子す 小す くなくともど そ 0 便信 n は 北非 常子 を り追憶 考慮よからりよ 京キ 0) 00 だけ 柳蓝 す や枕も に沈ら は 3 华先 10 各かか 黄き ば ば な カン W 9 だ葉を落とし た 彼か た後、 女よ h の唇が を切り はる ح は 0 う今で 誤ご ľ 山村は 解於 め 1 に安す る 十月月 永遠 んず 0) 0 な り。 或ある 0) る 微笑 薄で ح 暮 2 を浮 -(" 0) HE 南 來き 3 0 82 或新事 常される は茶 質しつ 0

5

ざら

こと

3

8

つと長椅 が 彼か して ま 社と 女よ 0 7: 宅な 0) 示 頰 Ĭ オ 0 玄陽 子寸 イ ブ 当 は ル 1 どこ 路にな 0)2 0 • ~ ~ 0 /\ ル ツ 間。 がら 行い を ř 12 押お 0 0 かっ に玄陽 た L す ことだ カン た。 0 カン 容易 彼かの り肉に ~ 0 形ある • 女よ 南京蟲の を失っ は て行い 姿を そ n 現ま 7 で 0) さい か 8 ح 氣き とだ な る 0 10 15 彼女は 0 8 0 ~ 世 を 考かんが す は ル 失踪 は 12 つづ 2 ボ 0 L オ 内方 たきっと け 1 12 た。 0 8 政と すると誰れ う一度 9 ことだ 次 ぎ 順な 0) 10 任 つた。 か 賣5 た かる X 0 步 常ね 拂は 7 i, 措 -f-= つて 15 勝が は VI دم ち

7 落ち葉 わ Vi る。 帽子と 常ね 0) 散节 子。 は を 5 ば ح か 0 3 0 た玄陽 男を 6 O)E 82 姿がた ば にん かい 对台湾 は 9 ど思情に 帽子 で は を な に近か カン 1 C 3" 男はこ 6 15 りまたが 8 確言 0) を カム 感じた。 に砂埃 一人できり 薄明か 6 12 ま 9 (1) 7 口なか オレ 1: 行作が ほぎ ろぼ で 7 72 (1) 1-15 情ぎ 子・L 衣を着川り

を

XZ

カン

V

0

た。

男は何とも返事をせずに髪の長い頭を垂れてゐる。 常子はその姿を透かして見ながら、もう一つな

度恐る恐る繰り返した。

「何か、……何か御用でございますか?」

男はやつと頭を擡げた。

一常子、……」

待つた瞳だつた。 明らかにする一ことだつた。常子は息を呑んだまま、少時は聲を失つたやうに男の顔を見います。 づけた。 それ はたつた一ことだつた。しかし丁度月光のやうにこの男を、―― 男は髭を伸ばした上、別人のやうに窶れてゐる。が、彼女を見てゐる瞳は確かに待ちにきといいます。 この男の正體を見 つめ

「あなた!」

んだやうに忽ち又後ろへ飛びすさつた。夫は破れたズ 薄明りの中にも毛色の見える栗毛の馬 はかう叫びなが ら、 夫の胸を へ縋らうとした。けれども一足出すが早いか、熟銭が何き の脚を盛してゐる。 ボ ンの下に毛だらけの馬の脚 8 路はしてわ かい 此時

體を投げかけようとし 常る を感じ it 2 0 馬。 0) 脚に名状の出 法 た。 cz は から 0 悲なし 嫌悪はもう一度彼女の勇氣を壓倒 來會 3 2 うに 嫌悪 彼かの を感じ 女是 0) 意為 た。 3 脱さ 8 かる し今を逸し わる 0 常子はもう一度大の胸へ彼女の たが最後、 二度と夫に育 11 \$2

## あなた!」

常記子 5 1= 彼か 1= 12 は最後 女は三度目 ちつと夫の後ろ姿を見つ 15 1 た 0) 0 勇氣 は 受かっ iz かう言った時、 を振言 大 という U. 鳴なる 必死に夫へ めた。 音を 大意と それ あ 追ひ総が る。 くる カン 5 常子は青い 1) ソと背を 6 うとし 支援が [n]t 資金 た。 17. をし 7: の落ち葉の中に野々と正氣 から と思ふと、 たまま、 まだ一足 呼びとめ 部门 も出だ かい に玄陽 3 20 82 明氣 をお うち を失つ も失う りて行 1= 彼 --红! たこれが V) 11 34

った .....

かか 0) 多だ 常和 子 115 (1) 服期,5 Iti は を見たの 等的 ل ا 0) 0) 事心 人な 件以來、 び も幻覺に陷つたことと信じてわ とは 未学 夫きのと だに 日に記さ 忍質 十二郎 を信ん ず () る P 馬馬 うに 0)" 脚药 る。 12 な 0 なつたことを信 た。 为 たし は北京滞在中、 かっ L 7 じてゐ ネ 工 ヂ な 7 山\*\* ア V 0 博生 11 5 0 低雪 7 やかかが多 な、 1110 じっ -j= 11:00 III. 常子 何:

時報は は ざる 愛が 世 聊 る た 0 カンさ 藝じす は信ぜ を得る U. かどうか、 8 早計は 0) 同なな な 度が 2 じ面がん 最近には小説家岡田三郎氏 思ひ に過す 10 る 5 たび カン n の一三段下 けれ ぎ 疑問に思はれます」と言ふのである。 知上 生 そ 82 ない n すが と言い の妄 ず、 どもそれだけの理由の為に半三郎の 0 ふ手紙な を破れ あ それとて ーにかう言い ス らうとし ~° 5 うか 1 をよこし ・シをくほ 9 も湯 る記書 浅少佐 も能れ 現だに た。 3 かい カン 岡<sup>を</sup>がだ 言い 的 カン も掲が たし ふ妙技 カン あ 5 らこ た 氏は若し事實とす つも の調べた所に 0 を演奏 カミ 0 反赞 B 乘の 話を聞いたと見え、 日に記さ たし じ得る逸足 0) る 嘲笑を受け 0) ばか も勿論その點には多少の疑惑 -0 なけ よ りか、常子の話をも れば、一多分馬 n n な ば、 らば、 るば ば、 彼れ 果だし どうも馬 カン の復活を報じた「順大 前。 4) て馬自 脚で が前脚 物的 た。 0) で否定す 脚に 身だで を蹴り をとつてつ 7. ts た 2 り丁温 付心 つた 抱岩 後 る

「美華禁酒」 2 た るより、 會長 長 自殺の疑ひを生ぜしが、 ン IJ イ • バ V " 1 氏は京漢鐵道 慢中の水藥は分析の結果、 けんちう するやく ぶんせき けっくわ の汽車中に頓死 l アル た り。 = オ 同じ ル類と判明した は藥罐を手に死

は

を

げ

7

わ

る。

或なかい ぶり 意外に思ばずにはわられなかった。 まだそ 3 8 10 或能 解於 3 决的 妹に戀愛問題 决过 問題 だけ 母温熱 を (1) 皆然ん つけ 外はか を廣子 機嫌 は 1 (1) いもま つけ 朝だつた。 たい とは と思って、 の知り の起き たけ 確だ W を何ふ為も 更用 カン に思って つたの つたことは格別意外に n 廣子は京都 0) ない わ なら は四五日前に受け取つた辰子の手紙が た。 あ 體では 70 82 れば、母かたの祖父の金婚式へ額 妹の希望 と思 た。 順3 の停車場から東京行の急行列車に乗つた。 け 0 な は汽車に揺られて 7 カン れどもそ 2 0 を も思な た。 カン た。彼女は丁度この機會 た ^ 総の変い るに なか 相きて 0 た。 ねる今でも、 ろ、 或は又か に篤介 豫 を讃 をつら 期したと言ふほどでは を選 んだ時だつた。 に、妹の辰子 篤介のことをおへると、 な 丸 るため fu ^ たとさ な もあ V 7 10 \$1 ふことだけは は 0 絶愛問 廣子は年で 結婚に ろ、 た to 兎と カン カン 0 17 10 角点

何答

か急に妹

との間に谷に

あ

ひの出で

死章

たことを感ず

る

(1)

だつ

カン

辰き子 どだ 0 간 2 は愉快 篤介け 0) は姉が 書き () 0 V 注きが 電車車 0) は 工 具だら に比ら -唐な ン 一時度 江 n 子 0 ٠ 0 中なか る な ~3 き 12 = 0 カン ると、 9 け B 0) なども オ 人なべ つた。 意為斯 5 猿 F 0 感が じみ 青さ を 0 一層彼れ 辰き Ľ N 年為 染じ 共き處こ た。 日め た青い 0 をひ 7,2 は云い は かっ 0 電車車 を好ら けて 年だつ 2 あ 又彼れ ひ合せたやうに か かっ る し彼は目 に「猿 或洋書 に乗っ 去 か は膝に た。 た。 か ると、 5 こと神名 廣る 研究所 L 0) 0 1.5 子 7 じろぎも カン 篤介は 」は勿論篤公 なら (1) 0 に焦介 新儿 た。 1 0) 聞紙 生 ずりなりも貧 7 0) 或は寧ろ積極的に憎 せずに悠々 へ 向か 隣な 3 徒と 介け 包づ 9 た。 だ に何の つた。 7 12 0 彼れ を 坐す た。 は實際額 渡る る 處女時代 といい 彼女は彼女自 興味も感じ げ ح ると、 とに か ン つた。 を食べ な 0 の彼女 せつ 赤かか 0 W 彼れ ひつづけ た。 6 な S. りかりた せとパ 70 力 冬も金卸 妙的 2 た 0 はい んに目ば 妹と とる た。 tr. 10 だ 2 1 辰さ 3 を け 云 0 残門 だっ 門衛 -は (1) 制" t; B 20 \$1. た。 がかかかかか 彼か 1-() る 版章 任 カン

「野蠻人よ、あの人は。」

廣る 子 はこの ことの あつて後、 かう辰子の罵ったのを今更の やうに思ひ出した。 なぜその篤介 を

何なん

と言

کے۔

0

あ

な

た

0

書念

0

流儀

は

?

全然 向か 計画は 物さ 究意 H15 77. . . カン 故こ 介ま 油造業 す 勝が を愛い を カン 所出 12 興味る 描為 た父が 5 9 な 3 連っつな 毎はいにち 川だ た。 0 0 Vi 0 北京な た L 3 出だ 5 0) 0 た監獄 當時時 た。 な た。 世 加力 L 0) W 10 だ 減けん 5 から V 0 た な 目め 決け 何ど 部~屋\* 多点 油あ は家か 世 から 0 と通い は 處二 書る 0 最高 0 V た 族中のだら 壁沙 何ごと やう 2 12 後 は 力工 は 力上 何時間 だ 六ろく 12 ZA 0 な ? 上海 どの位置 だ 號が 出だ 間意 0 かっ 0) もだ を 豫よ L 0 0 カン 12 額が縁ま 中だ も妹と話 た。 た。 眺な 八片 た。 想言 8 2 を 情熱に 號が 80 ― いちつ n 廣で 子 な 同省 超ら 12 0 0) は た武者 時也 越 人い カン 10 カミ 力 廣が は結婚が 5 n 炊<sup>6</sup> 1 12 な 子兰 L 彼かの た  $\succeq$ ヴ 又走 7 る 10 之 小路 彼女 机了 h 女は ア か 氣き 7 は だ。 0 3 前是 た。 質ら わ 不多 ス 上。 容言 氏上 12 だっ る 0 0 可加 人體に 辰な 何能 彼かの 0 想 0 居る 解か かっ 子 玉章 戲等 111]\$ 女よ た。 は は だ 恋だの 月げっ 大抵 越门 HIL は な 0 0 術は 屋が 華者 たと 5 かっ 0 V た。 とっ 話は つも ばかない 想言 12 は好性 像出 は 網がいたい ---熱心 書為 ば ば ど終え た。 週ら 油書 來る 殊 カン 0) 具質 12 10 12 を り 必ずかなら 廣る 深か 妹の を、 を対は やう (1) ゴ 70 な 子:= オ V を 少女女 も美術 風からけい 一大智 小 氣き な氣 グ 秋き 8 Vi が質い 未改 別かき 2 た 0) 來 0) 夜片 づ 時等 に、 かい な から を 意意 0) だ セ な 5 0 1= L 思る 篤介け 新党 11:1 どに 1 ば た。 0) ナデ ~ は、 0) 行礼 文; Puj! 1 江言 風言 些! 辰為 と記念 (1) V 彼かの ヌ 1-5 油井 一等 子: 2 3 1 カン 上上的 Ľ 江 0) 0) 建 1个字 研党 华勿~; 0 カニ

受けて がある しも珍らし 明した 間の心を看破してね きま を好る だつた。 ひ合ひのつのつた末には二人ともきつと怒り出した。 た時から、、彼女はよくよく退屈しない限り、小説や戲曲 がさん。 ふことは 廣であるこ 意見 つて 去 なかか 見たの はそ か には嚴請 75 る 度な どうか今夜だけはほんたうの姊さんになつて下さい。聰明ないつもの姊さんではなし た。 0 為な 0 い出來事では んなことを尋ねた爲に辰子を怒らせたのを思ひ出した。尤も妹に怒られることは必ず た 一に 犠牲的で た。 Vi び 廣びるこ 利己主義 な悲劇 あ たとひ失明して 0 ると言 は其處に彼女自身 た。 0) を 者で 結婚が わざと喜劇 現げん な ふ優越だつた。 に或時は武者小路氏の戲 かつた。 あ を敢 るとも あたにしろ、接摩にでも何 てす いに翻譯する 彼等は藝術 つの優越 極言 るい 妹等のと 或は辰子ほど祭疎 した。辰子 を感ぜず ことを書 る世間人の の見か Hill けれどもさきに怒り出 には は嫌悪 いたも さへ言語 たは 遊戲 を讀んだことはなか わ とは反對に見に 勿論、生活上の ひ合ひ な 5 であるなどとも言 にでもな のだつた。 理り想 れな に の種に カン 提は つた。 n 廣子はこの がば好い も妹に 問題だい 22 なつ すの 7 それ V つた。数術 か いつた。 のに、妹の た。 などに も同情し な は は 上海 辰だ そ VI V 子よ も意見 つも反子に かう言ふ言 0) 家肌 して を見 態は、 のりも人 钱: る優秀 ねた。 追ぶ は

山中

吸流

ね

まま、

時と

专

治さ

のかそと

へ日め

を移っ

た。

汽

可以

は美濃

(1)

國台

境艺

に近数

1,

近流江

0)

111%

陳言 を

走

3)

1=

は

竹數

や杉林の間に白じろと櫻の

哭い

7

わ

る

0

も見

えたら

()

邊は餘

ほど寒

と見

える。

にあっすけ 市に立た 間がに つた。 り近か 三度目 学 廣る し革命 彼等 た 10 (1) 刊!5 贈からだ け () 7 0 さを感じ に廣子 聯為 よ 与清 8 n 0 一般散す 想は 000 ども 闘か -1=1 る 純なきる 係 10 寸 (1) の思る出 を讃い たっ 2 る 斯克 はま 男だけ る句は下 彼れ 應考へて見ると、 n ない な 妹を 等 1 かっ から まうとし らそ は 万元。 5 カン は したの 大たれた し薦介 考かん もう一度に し草に に愛い へが n た。 ~ る 泛 は妹の 2 し合 3 (1) 步 實際又 は 似 0) L 何なに 考かんが とめ -關 そ 0 15 手紙の一行だつた。 動き 7 係分 12 カン n さう思 物では 慶繁 どな る るや 8 2 にい 皆彼女 ると云い 0 な うな氣 1 12 る な篤介の姿を思ひ浮 0) 本能のち 3 10 批 0 て讀 清な 0 3. /\ 好ど何に 何に た カジ 邪や 12 n 簡がんたん つづけ 1 信き し出だ 推まら W 心も で行 W Ĺ な事 2" 2 -L とも たっ たっ H ち 3 カン 0) ば、 理 :F. T 0 カミ 彼女な 彼高 たっ 紙が 1 ば 1 5 女よ (グ) たっ 疑為 Vi かい 1 廣る は汽車 不ひ はなな -かい 0 子 相続自 希望にけん するとなに篤介 0 L だ な は 0 カン V 今も 侧子 た。 1= 0 (1) 版で 談 たっ 答 所は 侧。 とり 組む -f. = 1) 1 8 廣冷 唯たなん 11:3 -5.= 15. な を 15 去 5 制量 Vi うぶ 1115 0.) 处) -(: 人 かい 論な 0 は \*1 0) 3. た な 行为 焦 線 7). 0)

廣子はいつか嵐山の櫻も散り出したことなどを思ひ出してゐた。

=

電燈が二年前 なか けたまま、 廣ると つった。 の居間には例 は東京へ歸つた後、何かと用ばかり多 風えんたく それをやつと捉へたのは付かたの祖父の金婚式から歸つて來た夜の上時ごろだった。 の光りを放つてねた。 の前の安樂椅子 の通り壁と云ふ壁に油書が へ坐った。 廣子は寝間着に着換へた上へ、羽織だけ紋 カカカ か つた為に二三日の間は妹とも話をす り、疊に据ゑた圓卓の上にも黄色い笠をか U) 冻 る機會を提へ 6 V) 4 15 だけた なる

「唯今お茶をさし上げます。」

辰子は姉常 の向うに坐ると、わざと真面目にこんなことを言つた。

え、 もうどうぞ。 使 んたうに お茶なんぞ入らないことよ。

ちや紅茶でも入れませうか?」

「紅茶も澤山。——それよりもあの話を聞かせて頂戴」

複ない 黑さ は たい W 妹 廣る 意かは 36 DE な 見み 心言 0 はい 妹等 もる 何と 世 處こ 5 を帶 な 0) 5 かる を 資源 か に殆ど目 樂ら を見る 75 0 たから た 12 L な -奇き から V 心だ P p 5 に 8 0 出で た 小堂 2 0 非ひ 5 來會 0 Vi 爲ため とう 時等 難な る 位、たって だの だけ 8 0 彼かの あ 緊張し、 或は又 女は 氣き 0 収がる 0 た 2 0 12 た 同とう 25 だ カン 色がが う言い 情だ 0 0 た。 10 動急 少さ 0) 0 を見 L L た。 Vi ただけ で かっ と言い 透か 8 L 辰ち 變化 子 だ 5 3. から 0 は n 0 思想 は あ な 彼か V 0 N 爲な た 女艺 0) とす 外はか 36 0 感情を あ 困: to XZ ば ば、 0 た 被ひ 7-رنا \$1. 行 山沙 1: (-)-世の 7)-

口套 を開る 廣る 之 は カン 是非 内心と な かる 0 プ わ た。 た 口 77 廣るこ 8 才 ガ 如京 然さんに聞 は. 0 簡ん 妹 單人 DE 沈默 12 すー 15 て頂は を話は h きだ とに満足し 思り たい 15 為 0 0

椅 子寸 な 心も 0 背世 10 ち 西 から 洋等 髪がみ た。 0 頭弯 同と をま 時也 第され 12 又意 世 さう云い た ま ま、 3-1. 全然當面 妹ら 荒い 0.) を 問題とは と解釋 亨や 樂し た L た 終え た。 分 心言 n 00 ころ ども反 な 11 ち カン 部心 3 L, 妹 嗅人 子色 を促え た。 は W Li ! 3 すが 東 う言い カン を浴 た 7 2 0 た。廣意 した。 は 1: t, 4 了. よ () 15. 1) となん 小

杨 廣るこ 何是 だ 8 は カン 音に返っ 彼 電が 女 自 3 身儿 の言葉 た 直点も、 P うな氣 1= 少ち 壁汽 女じ カジ す 0) 油畫も昔の る 7 た感動 R ね、 を催し と 記憶 梅 子, 0) な 通りだつた。 10 カニ 5 カン うや 5 0 7 から 坐 1) 部~是 0 何答 7 力。 7 0) 中等 2 る 0) を眺続 間数に 幼 不 思儿 議" to.

教堂

成.

た。 失5 その外に何 は を 力言 EL せ 起热 FI. 面が -た つて にある 茶けた苔に掩はれた木木と木木に咲いた藤 少女女 去 わ 8 への顔だ た。 は な 一枚の油書 な か 何答 5 つた。 0 までも、 か? 芋に 単に珍らし L 二年前 か 廣子 000 L 向な 其處 は忽ち 5 さを感じ に 0 は見る 監獄 1= はど 2 5 だ の變化を油書 0) た。 丸 0) 書為 な は よ それ カン Vi つった、 9 の花は つの間ま B は と大き 1115 0) 虚こ 柔かか 上点 つとりし 10 木等 カン こに發見 カュ 小の間に仄い V 0) 何些 明るさ 庭は 處 を描か た明るさが漂つてゐた。 カン 1 た。 へ消え失せてねた。 を呼吸 いた六 X 机で 1 12 上之 してわ 池にと、 號き ば (7) 玉海 かい 一徳だの、 た。 9 或なない 小等品為 湛 殊と 而法 10 編作 廣子 消え には だつ

辰等 あ 子 な は 12 後言 0) 書 ろ を振ぶ あ 4) 寸 向む ح カン 10 すっ あ に、 る (1) 姚 3 3

あ (5) 書名 ? あ n は 大村村 ٥٥ の指した畫を推察し

しつづけ かる を感じ 大村村 行は篤介 た。 た 0) も可じ かい出す 事實だつ だつた。 た。 唐子は「大村 L カン し辰子は無頓着 の」に微い 笑を感じた。 に 初始 0) 組む を が、一瞬間羨まし い ち ŋ V ちり、 落ち着い さに似 た際に話 た何等

田舎の家の庭を描 いたのですつて。 大震村 の家は舊家なんですつてこ

春

「今は何をしてゐるの?」

「縣會議員か何かでせう。銀行や會社も持つてゐるやうよ。」

「あの人は次男か三男かなの?」

一長男」 ―一つて云ふかしら? 一人きりしかねないんですつて。」

廣子は つか彼等の話が當面の問題へは Z り出だ た、 ・・・・こ言 ふよりも寧ろその一部を

篤介の身分だつた。殊に貧しげな彼の身なりはこの世俗的な問題に一層の重みあすけるが、だった。またます。ます -を今彼等の間答は無造作に片づけてしまつたのだつた。 わ たのに 気がつい た。今度の事件を聞 かされ 7 以い來 彼女の氣 ふとその事實に氣のついた廣子は急に から かい 1) 1= な 1) を加る --1.) 7 た 0) 70 は た。 やは 1)

常談を言ふ寛ぎを感じた。

「ぢや立派な若旦那様なのね。」

ええ、 只そり やボ 工 工 4 なの。 下宿も妙なところにゐるのよ。 羅紗屋 の倉庫 らった管を借

るの。

辰子は殆ど狡猾さうにちらりと姊へ微笑を送つた。廣子はこの微笑の中に突然一人前の女を提

「大村が?」

そん

なことをしてもか

まは

ない

も多少の疑惑を抱き出 今のやうに、 た。 尤もこれ は 0 は東京驛へ出迎へた妹を見た時から、 きり焦點の合つたことはなかつた。 時々意識 廣子はその意識と共に忽ち態介との關係に へ上ることだつた。 け \$1 どもまだ

した。

ええ、 あ な 度が も其處へ行つたことが たび行つた とが あ あ る わ る ? 0

廣子の聯想は結婚前

の或夜

心記憶

金

呼び起した。

母はその夜風呂にはひり

ながら、

彼女に日ど

に仕し 僧に b の等へ目をやつて その () きま かい 夜よ た は の母は 0 なか たことを話 のやうに淡白 0 た。 ねるばかりだつた。 しか した。 し辰子は不相變落ち着いた微笑を浮べながら、 な態度に出 それから られ 常談とも真面目 な かる つた彼女は、今も唯ちつ とも 0 か ずに體の具合を導ねたりした。生 と妹のないないないない 眩しさうに黄色い電 世見み 兄守るよ り

Vi VS え、 あ なたがよ。 誤解でもされ たら、 迷惑ぢやなくつて?」 すもの。

を發した。 畫為 あ ふ猜疑さへ生じた。すると辰子は弄んでゐた羽織の紐を投げるやうにするなり、突然かう言ふ間、 「母さんは許して下さるでせうか?」 だか 姉さんから話 S 反子はやや甘えるやうに廣子の視線を捉へようとした。 廣子はもう一度苛立たしさを感じた。それは恬然と切りこんで來る妹に對する苛立たしさでも どう世誤解はされ通しよ。何しろ研究所の連中と來たら、 へ浮かない目を遊ばせたまま「さうねえ」と煮え切らない返事をした。 れば、だんだん受太刀になつて來る彼女自身に對する苛立たしさでもあつた。 廣子はちよつと苛立たしさを感じた。 たしから話すつたつて、 ら聞 いて頂戴つて言つてゐるのよ。 して頂けない?」 ! D たしもあ 0) それをちつとも姉さんは聞く氣になつてくれない みならず取り澄ました妹の態度も芝居では なたたちのことは知らない そりや口がうるさい ぢやない 0) 彼女は篤介の油 んですも ないかとい

か

义彼れ

を愛い

L

たの

だつ

た。

0

みならず

第二の問題

るもやは

り判然とは

de

かっ

らなか

つた。辰子

は他た

何禁

-廣き ると、 は この そ 話性 0 沈然 0)2 によじ は 話法 まつた時、 し悪 V よ 辰子 0 の少時沈默 寧む 話は L したの た 3 を を話 ح 5 し悪い爲と解釋した。が・ /\ な から 5 姚敬 め る 0) を待 今になっ 0 20

た V) だつ 720 廣るこ は 勿論後 ろ 8 た 15 氣き カジ た。

か し又咄 完 に妹 の言葉を利 用等 することも忘 れなか 0 た。

あ じり あ な たこそ話さな V んぢ P な 5 0) ? ち of すつ か り聞き か せて頂戴い その上でわたし

も考 人が に見れ る カン 50

時され 反為 さう 子は まとも ち や見と に姉ね 12 角話 0) 資は を見たまま、 -見み 20 CR 彼のちょ そ 0) 代は 0) 総愛問題は 1) CA of. かる を話な た しただ 9 何だ した。 か 5 廣き や脈に よ。 は 小首の を似け

な

カミ

彼等 ようと 大阪事 0) 解於 0) 闘わ あ 决点 をする代と 世 3 係分 風あ って 0)10 E / の位進 なか わ りに静 た。 0 た。 んで その か な點頭 辰子は只篤介と毎日額を合 -0 70 つは る カン 彼等 を送る と言い 0 3. 0) 総なるい てね ことだつ の何なん た。 が、内心はこ の為に生じ た。 世 -かっ したちちき わ たかか るう の間も絶えずこれ こな妹の と言い 5 12 VI ふことで 話も殆ど第 0 かっ 彼れ つの問題 と思意 あ り、 もうひと の問題だい 12 を解決し な り、 には

人の身の上のやうに彼の求婚した時のことを話した。しかもそれは抒情詩よりも寧ろ喜劇になった。

ものだつた。---

たし、仕かたがなかつたから、只ウイ、ウイつて言つて置いた ま ら、急にそんな氣になつたんですつて。だつていきなりどうだつて言つたつて、返事に困つ 「大村は電話で求婚したの。可笑しいでせう? دگر ぢやない ? おまけにその時は電話室の外へ 何でも畫に失敗して、疊の上にころが 母さんも探しものに来てゐるんでせう? 0) つて 7.)

子の言葉が 親ったか 着いた瞳を澄ませたまま、少しも臆した色を見せないのだつた。 たり、植物園へ寫生に行つたり、或獨逸のピアニ それ から? を信用 話の裏を考へたり、一二度は鎌さへかけて見たりした。しかし辰子は電燈の光に落ちました。 す れば、友だち以上に出 それから先も妹の話は輕快に事件を追つて行つた。彼等は一しよに展覽會を見 な 15 3 (1) だつた。 ス 1 を聴き 廣子はそれで 6. たりしてゐた。が、彼等 もから せずに妹の意 の關係は反 左

あのことは大村にも話して置いたのこ

ざつとかう言ふ始末なの。

ああ

それ

カン

ら姉さんにわたしから手紙を上げたことね、

見ると、 廣子は妹の話 これ以上第二の問題には深入り出來ないのに違ひなかつた。彼女はその爲にやむを得ず し終った時、 勿論的疾 いもの足らなさを感じた。けれども一通り打ち明けら えして

の問題に縋りつい

「だつてあ なたは あの人は大嫌ひだつて言つてねたぢや ない 2)?

廣子 は 15 つか摩髪 かりた。 N つた挑戦の調子を意識してゐた。が、辰子はこの間にさへ笑賞を見

世 たば カュ りだつた。

大村もわたしは大嫌ひだつたんですつて。デン・コクテル位は飲みさうな氣がしたんですつて。に

「そんなものを飲む人がゐる 男のやうに胡坐を 0) ? て花を引く人もゐるんですもの。」

マモ n があ なたが た (2) 新時代?」

「そりやね

るわ。

カン 5

カン B 知れな いと思つてね るの。

話頭を引き戻した。 辰子は姊の豫想したよりも遙かに真面目に返事をした。と思ふと忽ち微笑と一しよにもう一度

「それ よりもわたしの問題だわね、妙さんから話して頂けない?」

一
そ
り や話な して上げないこともない わ。上げないことも ないけれども、

廣子 ば あら 100 る姉は のやうに忠告の言葉を加へようとした。すると辰子はそれよりも先にか らば

を截断した。

「鬼に角大村を知らないぢやね。―― がや城さん、二三日中に大村に會つちや下さらない?

村も喜んでお目にかかると思ふの。」

1) 廣子はこの話頭の變化に思はず大村の油畫を眺めた。藤の花は苔ばんだ木木の間になぜか前よせる。 なりは くんくり せん きょう ない なり は こけんだ 本木の間になぜか前よ 1玉 0) ぼのとし 7 ねた。 彼女は一瞬間心の中に昔の「猿」を髣髴 なが ら、曖昧に「さうねえ」を

繰り返した。が、辰子は「さうねえ」位に満足する氣色も見せなかつた。

「おや會つて下さるわね。大村の下宿へ行つて下さる?」

「だつて下宿へも行かれないぢやないの?」

つあ 「ぢや此處 の人は前にも來たことはあるの?」 來て貰 ひませうか ? それ 8 何だか可笑しいわね。」

3 6 な い 1 ? まだ一度 大村村 には明後日表慶館へ畫を見に行くことになつてゐ 36 な 1 0) それ だ から 何だか可笑しいのよ。 ぢやあと、 る 0) そ の時刻に姚さん ちやかうして下

館へ行つて大村に會つちや下さら ない ?

「さうね え B たし も明後日なら ば、丁度お墓参り をす る次手 もあ る

思えない。 廣為 子 はうつ 瀬中に喜び カン 0 カン を漲ら う言い 0 た後、 忽ち輕率を後悔した。 けれども辰子はその時にはもう別人かと

さうお? ぢやさうし -頂戴。 大村の は わたしか ら電話 をか だけて置 くか。

せてね

た。

7 U) 見け 康ら 子・ の幼稚園へ通つてゐた時代のことだけだつた。彼女はかう言ふ妹の 丰 た途端に突然體を伸べる は 彼女の義務心よ ス を受け は妹の資 ながら、 た記憶 彼等 を見る を殆ど持ち合 0 る 0 も彼女の 秘密へ切りこまうとした。 なり、 が早いか、白粉を刷はない。 15 自尊心にこた 0 せて か完全に妹 2 な カン つた。若し一度で /\ OF いた廣子の頻 意志 るも が、辰子はその のかい 0) だつ た。 を繋げ へ音の高 8 彼女は最後にもう一度妹 途端 あ -5 わ 牛 たとす たことを發見 丰 スに ス を贈る 驚きよりも寧ろ差し れば、 妨れ つた。 の唇の動 そ n かうと 0) ははい

さを感じた。このショックは勿論浪のやうに彼女の落ち着きを打ち崩した。彼女は牛ば微笑した。

目にわざと妹を睨める外はなかつた。

「いやよ。何をするの?」

「だつてほんたうに嬉しいんですもの。」

けれども始めからさう思つてゐたのよ。嫌さんはきつとわたしたちの爲には何でもして下さる 辰子は圓卓の上へのり出したまま、黃色い電燈の笠越しに淺黑い顔を舫かせてゐた。 きった。

0) に違ひないつて。 實は昨日も大村と一日姊さんの話をしたの。 それでね、……」

「それで?」

辰子はちよつと目の中に悪戯つ見らしい閃きを宿した。

「それでもうおしまひだわ。**」** 

=

廣子は化粧道具や何かを入れた銀細工のバッグを下げたまま、何年にも殆ど來たことのない表すると

或なな 館 後める 60 00% そ 廊 0 3 た 0 FX 肥き V 洛 を 意識 ち着 0 步名 出地 L て行い だ き たなかのちょ 0 0 底を つた。 た に Z 0 Syte 8 彼女の 肉體に 少せら 知し (5) \$2 遊戲 を感え な 心になる かっ 心を意 ľ 0 彼女自 なが た。 5 から 説は 身上 L 明なる 今は 7 豫二 わ V 後記 た。 期 廊ら 80 数す 下分 た -女年前 かれんぜん 0 70 V 突 よ たよ き 1) 0) 当た 彼女なかのちょ 3 9 事ろ海 りに 8 だつ あ カン る螺旋状 たと だつ 5 す 3 位台 n 0 7573 0) 階段 4 2 なら を登り 11 12-

廣で ろこ 古だに 足 県ちせ を向む 0 旋 樂器 状ち 5 t 0 階段 dr. と陳た 古代に を登り 列的 0 一屛風が 棚だ り 0 がラス 80 を 一般見 た っに彼女の 所さ はる た。 書る 0) 8 薄に 髪がた から 肝かんじん をち Vi 第三 映き 0 室だっ 焦かけ -見る た後、 0 変は た。 P 生に 彼かの 女は は h 格別念さ 2 0) 部个 0) 屋や 薄す ぎも 暗台 1= は V 中なか せず 見み 当また 一青貝 10 6 淵言の を かっ 銀力 1) め 10

け

た

て行

0

た。

も制はい 一人歩いて 越ご 服力 三宝 埋る 0 主は天井 1.5 め 2 42 た。 狐言 70 色にる カンラ る 廣子 5 0) は 明か なつ は彼れの 藤雪 0 た を 原語 取と とか ク 姿を見 V の食事 ヴ 倉 ア た時 3 横さ T よ カン 言い ネ b 唱き 3 ツ 25. 6 野た 1. に敵意 の長が を 7 W V の記さ カン 8 部^ け、 屋や 0 る 寂さ だ 0 ح 0 び を感じた。 た。 0) た 伽が 佛 20 置か 盛らん に似ら ば 0 202 1 た 0 かる 部 だ 15 屋や 部 1 0 屋や 2 た。 0 中か 82 0) 筋が 介書 阿? を 掛け値 側点 it ない i, 今17 5"

緑人の前 をし でだの や態度に忽ち昔の「猿」を感じた。 たも H h へ心もさ 0) **→** 0 咄嗟の出來事 カン L ス ち足早 ない だ 0 と縁え もの に歩い の遠 か判斷に迷 だつた。 い 8 彼はもうその時にはまともにこちら 0 に違が つて 同時に又氣安い輕蔑を感じた。 Z 2 なか るら L 0 た。 かつた。 廣子は目 その妙に落ち着 だけ微い 彼れ を眺か 笑 は こち L なが カン めてゐた。 ない容子 を眺か ら か 8 は確定 廣沙 う言 た なり、 かに総 ふいない は

て行い

つた。

2 か 0 無介は只「ええ」と答へた。彼女はこの「ええ」の中にはつきり彼の狼狽を感じた。あってけ、ただ 大村さんでいらつしやいますわね! 一瞬間に彼かれ だ 82 やう 0 に冴えか その の段鼻だの、金齒 外一一數 えし てわ た。 /\ るに だの、左の揉 CK 足ら 82 わたしは 無數 みよ 事で げの 實じ 剃刀傷 を 御三 変見した。 存など だの、 でござい ズ カン ボ ませう? 1 し彼女の資金 の膝が 0) た 色はは 0 る

7

なら

h

-

7.0

11/2

今日は勝手なことをお願い はかう話 んでどざ しかけたまま、 ますが、 何なん ひ申しまして、さぞ御迷惑でござい でもと妹が申すも 静 かに あたりを眺めまは んでござい した。 ます ませう。 IJ カン じっし 1 IJ ウ そんな失禮なことをとは L の床には何脚 カム いつべ

于 は 3 ? 中かあい せに近答 彼れ 等 の前後には觀覽人が三四人、 h で 2 た。 け n ども 共そ にに 腰亡 今も普賢や文珠の前にそつと立ち上 を かる け る 0) は 却つて人日 に対 ち狼か 去 ね なか たり歩いた 1

7 わ

Vi 3 U に致 ろ信息 25 たいい ح とも あ 3 んでござい ますけ れども、 ち P 2 5 33.5 歩きなが 5

えええ、 0

る

ころ

ませうか?」

享楽を け 井は 05 な た。 廣である カン 比 硝ラス 造物 L ひなか 彼等 も感じ 廣子 は少時無言 15 12 6 忽ち は 8 年齢 つた。 7 かっ カン べう言い ねた。 大な 0 た。 の上が き 0) 彼女は いふかれ きま、 V 尤も守衛 彼れは カン 反響を生じ の苦痛 5 その氣安さの上へ 何怎 100 か言はうとするやうに つくり草履を運んで行つた。 に多少ったかせら や観覧人に時々 き言さ た。 彼れは 0 ٤. 紫れ よ 帽纱 から不安らし ŋ そ を感じ 8 0 反響に恐ら 更に 服金 を與意 7 3 装の ねた。 よつ じっ n 篤介を見下してゐた。彼 1-5 5 と一度咳排 この た カン けれども又何 0 n 沈默は i, かっ る 決問 0 やは は の論彼女 て二人 確訂 N を 0 カン の矛盾 に篤介 何な も言い 0) た。 人にも不 關為 たは精 係公 もなしに多 は が は或は彼女に を! ず 个快だった。 "是" 吃き 12 解言 柳沿 洞的 北京 きつづ 25 拷問 小ち は 大人

は敵であ るかも知れなか つた。が、敵であるにもしろ、世慣れぬ妹と五十歩百歩の敵であること

は 確 カン だつた。

何ひたいと申しますのは大したことではないんでございますけれどもね、

彼女は第二室を出ようとした時、 ことさら彼へ目をやらずにやつと本文へはひり出した。 あなたは御雨親ともおありなんでどざい

ますか?」

あ

れにも母親が一人ございますし、

あなたも亦、

「いいえ、 親父だけです。」

「お父様だけ。 御兄弟は確かございませんでしたね?」

「ええ、僕だけです。」

欄干越しにずつと下の玄關を覗か も勿論圓形をしてゐた。 彼等は第二室を通り越した。第二室の外は圓天井の下に左右へ露臺を開いた部屋だった。 りながら、 篤介の家族や親戚や変友のことを話し合つた。彼女は微笑を含んだまま、 その又圓形は廊下 れるやう に出來上つてゐた。 ほどの幅をぐるりと周圍へ貸したまま、白い大理石 彼等は自然と大理石 樹汁 1. 可也有 かった

ね悪い局所にも巧に話を進めて行つた。しかしその割に彼女や辰子の家庭の事情などには沈默しなど、まだは、または、 けれども又切ちやんと見織らなければ、彼女ももつとこちらの内輪を窺ぼせてゐたことは確かだ てねた。それは必ずしも最初から相手を坊ちやんと見織つた上の打算ではないのに違ひなかった。

「おや餘りお友だちはおありにならないんでどざいますね?」(未完)

(大正十四年四月)

温泉だより

すから、 上もげ 繰り返して暮らしてゐるのです。我ながらだらしのないのには崇れますが。《作者註》 牛之派と言ふ名前だけ聞けば、如何なる優男かと思ふかも知れません。しからのとう。 なま な心もちになつたと言ふだけのことです。どうかそのつもりで讀んで下さい。 散つてゐること、 何でも明治三十年代に教野半之派と言ふ大工が一人、 せる十數行あり。こそれから次手に小説じみた事實談を一つ報告しませう。尤もわいます意言 ませ R 小説になるかどうかはわかりません。唯この話を聞いた時に丁度小説か何 ん。 たしはこの温泉宿にもう一月ばかり滞在してゐます。が、肝腎の「風景」はまだ一枚も仕 まづ湯にはひつたり、講談本を讀んだり、狹い町を散步したり、 鶴鴿の屋根へ來ること、射的に七圓五十錢使つたこと、田舎藝者のこと、安書はむ。やね との町の山寄りに住んでわました。萩野 し身の文六尺五寸、 を落したことなどを か讀んだやう そんなことを たしは来人で この間に製

國に

袋!

125

力。

85 せう。 曹重二十七貫と言 何在 た 大き n 25 \$ 华地大学 开龙 字じ 地市 狼沙 か 2 华之水 街道 に行 ナデ 思な 獲さ 等があ は れ 後 2 北部 を輸 的是 カつ 大言 た は た そこまで 6 0 飛び出 に関す と言い 斷 --火; L 3.4 使か 誰な -1-趣が 75 0 オレヤ 0) 70 (2) 1 た國際 あ 宿 付.; ば 生 聞 کے る話は だつ 11 女子い L L 0 あ  $\geq$ 0) 1. 勇い た 丰品 て見る た。 とです たさうです 1 15 件的省略 0) とで たい まし た 時意 人人 7 どれ (1) -カミ 0) (1) -1-話に 0 8 こと 8 でせう カン カュ か 4 同等 法 この 世も 8 0 5, 0 に従んだが 極いなど 時 た Syt. 0 で よ 知し 即了業 に又き す 少さ 0 た す 0 n n 太生 刀 5 ば、 つたの 現代 1= が 可を 0) る ま 0 と或あるい 火ま 年はんのじ におき 笑か 意は 違が で 好小 せ 111 ひありませ 世 V ん。 は 15 1= う。 や思家 小水 男だ 稲川はながは です。 じ宿を だ 0 15 と聞き 所を見ると、 は かっ ちよつ 19 丁度 風が 0 1 V 0 0) )藥種 くが たたた き 前 Di 容さ そつくり な しと本筋 列北 ん。 に東毛 0) な ---早時 しい生 一人、 里り に腕を 問是 大男だつ 9 そ ば 1 或はない の馬が だ カン かっ \$ 0) 0 カン / と思っ 相當 馬 後三 は 老がか し馬は走り出 0 に跨 尻も 離な E 77 あ 主人は子供心にも大砲よ ----る前 を端い この温泉町 5 \$2 10 0) なしい 匹撃な 10 た た あ と にその る て遮二無二街道 护 す。 カン 字さ 大意 る間ま 15 () の男がない。 してい - [ 3. VI 4 字付き を五つ ---たと思 あ h ことです to. 例言 と言い 作った る 1= 3. 恐らくは 十二 を撃 總等 ことで () 攻る いんつこ 3. そ 1, を走 #1 cz 家儿 ば げ 智慧 を見ず りは 5 ---} かい 建剂 \$2 太刀山 忽ちま C 1) 二 () ま 焼。 は HE ナバ 计 步

加定 0 カコ 0 直さ みなら ~ 17 へ行つてし にいいい 形と それは け下 です。生きなは傷だらけになり、這ふやうにこの町へ歸つて來ました。何でも後で聞いて見ない。 こみ 誰も手のつ i ました。 ま N る、 まし た。 それ ーとうとうし けられ カン か う言い ら変畑をぐるぐる廻る、鍵の手に大根畑を走り抜ける、 ぬ盲馬だつたと言ふことです。 いが、災難な まひ 12 12 遇つたの は芋。 の穴の中へ です から、 大男の牛之爪を振 勿論火事 などには り落と 間 L 12 た 合あ ま 71 1117 ません。 何 をま

n

さんべゃくえ 承は安子は勿論、 圓え を實 ho の金な 丁度この大火の 何等 實際又さうでも 唯岩 つた でも契約書 を貰 だけ貰つたのです。ではその死後に受けとる二百圓は一體離の手へ渡る 何太 年私 0) べつたい は。 カン たつて死 の文面に あった時 親戚さへ一人もなかつたのですから。 ではない、二百圓は死後に受けとることにし、 カン し體を賣つたと云 んだ後、 なけ よ \$2 から二三年後になるでせう、「お」の字町の「た」の字病院へ半之水 れば、「遺族又は本人の指定したるも ば、 死亡。 残金二百圓云々は空文に了 解的語 つても、何も昔風に一生奉公の を許す代りに五百圓 る外は の金な 0) 差し當りは契約書と引き換へに こに支拂 を背ら なかつたでせう。何 約束 0 た ふことに をし 0) た決で (1) です カン と言ふと、 なつて は しる中之 40 あ 1) のかに対 ませ T1. 3

ただが 告言 流。 0 世 お 1 む つた達磨茶屋 ho 30 どの から を食 たし ま る 1 - 2 (1) 华达CLAS 嫌言 機會 すい 声を かい (1) 0) ひだ 話は ごろんだの 町業 含じ な 0 は 位台 ~ け を行き (D)? -美人人 行 0 オレ 75 よ 0) 孙 は 国台 たも 淡さ 0) ば です。 0 な n 7 つた 2 はん は大金だつ ح だつ け ば、 お な 10 0) 上かみ 2 0) 金加 9 th h たことで り、 一の一張和 出た 7 ば手で ま 10 色岩 た 大 時は今ほ 1 忽ちま L 0) かい 据 少 15 浅黒 紙がみ たで かる 生 3 h 3 一本書け ら、 せう。 家舎しゃ 世 15 そ カジ う。 せう。 0 3 早は \$2 お 15 苦情 ど東京 1.5 松等 0 は 15 性学之水 話な から へ 粗<sup>そ</sup> は 髪が 極意 (R かっ を言い • 少さ 何な をし た X め 0) くなとも 忽を 腕を と言い 間雪 で 毛け 風。 111: L お松は「青べ いるの言はな も「三太」と云 1= かっ L 0) 1= る蜜村中毒い 計 統芸 L せ は 生 0 ならず 夢む 田太 た 7 を対 n した。 do 費的 合大工 中的 0) た、 かい -12 な 15 0 0 ン」で す。 まし 小二 たり、 な ま V 青き 一ふ鳥猫 から 0) 0 0 0) 中 客の話です。 は総瓜 た。 も見と 5 华之水には大には大に で ところ 7 ho ンしと 背版 は 12 な 京なかんづく 女だつ 印作だ に角第 を飼か あ た なども下が が「青ペ 船局を 9 お 31 一妙に氣 招 松さ ませ つて 屋 3. に鰻屋 た 0.) 0 の美人 猫殺 1 ん。 72 L 12 金龙 ンしの た THE P だつ かっ 0 ま 0) 1) 鉛屋は 点: L を余 -L 3. まひ だつ \_ 10 たい t's ح 20 0) た。 青さ 話は なつ とです ね には と た さうで たっ は 1= 又非 0) --青を 道。 11 お 自司 5 は 70 11 い ~ 15 ひ主管 0) 0 0 V 0) ン \$ まり け 松 から 0 丰 1) ルス 加公 8 +

け

れども半之丞は靴屋の拂ひに不自由したばかりではありません。それから一月とたたないうはのとなってきない。

それ ま、「か」の字川の「き」の字橋へ行き、青あをと澱んだ淵の中へ烏猫を抛りこんでしまひました。 松にさへ、さんざん悪態をついたさうです。するとお松は何も言はずに「三太」を懐に入れ から、 それから先は誇張かも知れません。が、鬼に角婆さんの話によれば、發頭人のお

草なり رکی る靴台 3 牛はんのじよう 出來上つて來た時にはもうその代も拂へなかつたさうです。下の話もほんたうかどうかできます。 は ck も同意 靴屋は半之承の前に靴を並べ、「では棟梁、、元價に買つておくんなさい。 一勿論「青ペン」中の女の顔を蚯蚓腫 なら たしには保證出來ません。しかしわたしの髪を刈りに出かける「ふ」の字朝の主人の話によ の豪奢 ば、 出來なかつたのでせう。 なん 力 を極め だから」と頭を下げて頼 かけなか たしもこんなことを言ひたくはあ たの つたと言つてゐます は精々一月か半月だつたでせう。何し この町の人人には誰に聞いて見ても、牛之水の靴をは れだらけにしたと言ふことです。 んだと言ふ からい りませ ことです。 ん。が、棟梁、 けれども勿論 ろ背廣は着て歩い お前 さんの これが誰にでも穿け 牛之水は元價 靴は仁玉様の -ねても、 100 それ XU

+}-

ざる

6

ざる

間に割愛い 年太美 0 L なども た O) もり 2 まま やう 算がなる たば ば、 に今度 0) で 尤も前に を書け、 に終わ 詩かの 前後 护 3 力上 う。 とは折ち たも · - Lt, 9 晚 -0) 後にたつ 時 一分別に ば、牛之水 何管 にな 11 たさうです。 0) 角の腕時計や背廣までも賣 可な です L は あ ると、 1) 3 お 8 0 ませ 松 何在 お た一度、 けれ 松雪 it 8 客をとら はへ には苦し 製行あり)と言ふことです ん。 な は 癇なしゃ これ 作诗 ども生之丞はどう言 L やは 者註。 1= も或は幾分 を起き お松が或別莊番 か お ずに内輪 9 つたさうです。 松: すと、作之水のとよう 10 田園的嫉妬 お」の字の 0 ぎこ るやうに か誇張 ば か h りでこれ の作とつ 3. お上次 でし 0) から 0) L なつて來まし 表5 胸於 あ に遇つても、大抵 かし学之水 0 ま 白 話によれ 味線 ぐら つた る とし お」の字町へ行つたとか聞 かる を弾い をとつ 8 0 てさも つです。 知 ば、 た。 n 3 てり た ま ま あ 元令 り頭管 松き では カジ 世 6 は対応 には餘 來こ ん。 き んとは思は すい 2 0 お松き け 1 たりす 1) のまち の金はどうし 倒点 -n ほ 8 中之水 ども婆さ ど夢中等 機 0) 透磨茶屋、 如以 3 た時 姿門ル でと n その ども、 1= たかか 部是人 使る h な 1 に別づ 割り ---[: 0 0) は 0 女はななな せて 70 擦洗 1) 1)

前 た「な」の字さんは半之水と一しよに釣に行 に書かい た「な」の 字じ さん の知り つて わ 2 のは 丁度この頃 つたり、「み」の字時へ登つたり の中之が で せう。 当ち 時 L 走 だ小學校 ま した。 勿論

つてわたものですから、大體間違ひはあるまいと思ひます。

之水が パなな に一通の遺書を残したまま、突然風變りの自殺をしたのです。では又なぜ自殺しいのです。では又なぜ自殺しいのです。 つかり當が外れてしまひました。と言ふのはその秋の彼岸の中日、萩野半之水は「青ペン」の ことです。 9 ことには「な」の字さんは東京へ歸つた後、 「な」の字さんは 實物 た をあけて の空き箱に水を打つたらし 0 の遺書 でせう。 お松に通びつめてゐたり、金に困つてゐたりしたことは全然「な」の字さんにはわからなか 說明 尤もその又「朝日」の空き箱には空氣を通はせるつもりだつたと見え、べた一 あ 0 Li つたと云ふのですから、 「な」の は R 翌年の夏にも半之派と遊ぶことを考へてゐたさうです。が、 たし ありま 字さん (1) 報告よ 世 ん。 い青草がつまり、それ の話は本筋にはい 1) カン 3 お松宛の遺書に譲ることにしませう。 de com やはり半之形らし たし 差出し人萩野牛之丞の小包みを一つ受けとりました。 の宿を づれ の主人が切抜帖に貼つておいた當時の新聞に載 へ首筋の赤い登が何匹もすがつてゐたと言ふ も關係はありません。 V 0) には違が ひな V 尤もっと 唯是 0 です ちよつと面白 それ 办 をしたかと言 たし から は不幸にもす の寫し 面に錐 たの 70

すると半之水 n 金で「あしの字の且那」こ カミ ことはこの時にもう半之水の肚にあつたのかも知れません。しかし勿論「青ペン」の女は笑つて通 ことは夢にも考べ 1) 「わたくし儀、金がなければ の前の緣臺に話してゐました。其處へふと通りかかつたのは「青ペン」の女の一人です。その女に に來てもらつてもよろしく御座候。このけい約書とひきかへに二百圓 いやになり候間、死んでしまひます。 様のも 人の意を見 それ の自殺 み入り候。「あ」の は いにして下され。一人旅うき世をあとに牛之水のこれは鮮世でせう。」おまつどの は大真面目 かう言ふ話だけでせう。何でも彼岸前 るなり、今しがた「ふ」の字軒の屋根の上を火の玉が飛 を意外に思ったのは「な」の なか つたと言ふことです。 \$2 字じの は あ 力 お前様とも夫婦になれず、お前様の腹の子の始末も出來ず、うき世、 n 旦那にはまことに、まことに面目 たし は今おらが の宿を の主人です。この 字さんば か 若し少し 日至 たくしの死がいは「た」の字病院へ送り、「向うか から出て行つただ」と言つたさうです。 の或暮れがた、「ふ」の字取 かりで でも お金な その は あり を使い 前意 に前兆 ませ ありません。 ひこんだだけ ho んで行つたと言ひました。 ら お この町亀 もら いことが び下さ の主人は什之水と のこり は の人々 まどふ「質 自殺 の金はみな れ度 あ もこ h その

起 0 でもねえ」と思ったと言ってゐました。 過す ぎたと言ふことです。「ふ」の字軒の主人も、 い や、「ふ」の字軒の主人は笑ふうちにも「終え

同というが 共同風呂 喉を突 す。 ひあ 呂さ 3 5 んだともつぶ 去 12 2 へ這つて來る女丈夫もさすが 呂の 1) だだ やは 8 AL 其處 ませ 八は は カム 騰き一つせずにぢつと屋根裏の電燈 ら幾日 があ たと 75 の「ふ」の字軒の主人の話によれば、鄰の煙草屋の上さんが一人、當夜彼是十二時頃 ひりに行 ん。 0 ^ 來すて れたとも返事をしない、唯薄暗 7 る、 カコ 上さんはその為に長湯も出來ず、勿々風呂を出てしまつたさうです。 わ H 8 わ その る たたないうちに华之水は急に自殺したのです。 ج کی きました。 0) たのです。 温泉なせん では これ には の石槽の中にまる あ りませ 牛之水 この煙草屋の上さんは血の道か何 ふだん に驚いたと言 ん。「か」の字川は まつ書間 はその時も温泉の中 を眺めてゐたと言 湯が 一晩沈 ふことで でも湯卷一つに んでね の中にまつ赤になった顔だけ講 の賴の中に板園 す。 た場が (1) に大きい體を沈めて みならず牛之水 3. なつ 何、心臓麻痺 その父自殺も首を総つたとか、 ですか かだつたものですか たまま、 U を ら、 した、「獨鈷の 111 100 はかか を起して死 1112 ねまし 味だつ ż の行傳 は h ら、 L 4.) た。が、今は 湯を たのに 言葉にう これ 10 行 だ により 70 (1) 違。

93 すれ れば、 獨当 を 11 で 共同局局 中之水の話はそれだけです。しかしはのとき 傷。 金二 0 あ かを けって 1) 0) 風言 中之水がかう言ふ死にか 何為 前 生 0 恐らく は せ けてはすまな 1 1 呂のまん中には「獨 ろが 二百兩になら ん。 ち やん 口套 は 體だ 自殺っ と音 0) は 思 裸だ いと思っ いつ (1)3 物 かどうか ねえと思つたんです。」と大い まま、 を袖だたみにし、遺書は ふしの字野な の湯」の名前を生じた、 温をんせん たか さへ たをしたのは荷くも「た」の字病院へ賣り渡 の主人 らに違が ck いの中なり わたしは昨日の午後、 からずにし に浮っ などは「何、 ひないさうです。尤もこれ 15 -側の下駄 まつたことでせう。 25 た 大きい石に に異説 () すむ -の鼻緒 -}-やす わたしの宿の主人や「な」の字さんと を唱へてね かい ら (1) 獨計 に括え ま 若しそ ね が えぢ ck があります。 りつけてあ この町 たし 法 した以上、 P 0) の宿を 逃書 丸 の定説 え。 () でも つたと言 中之水 はんのじよう 主人の あ 3 礼 は かい は他に傷 用いた。 が続によ ふ決で ふこと はこの

たもこい を t; 3" やそのお松と言ふ女はどうしたんです?」 15 下 6 話に興味 げ 町を散歩する次手に半之水の話をしました た ま ま、 を持ち 老眼鏡や つて をう わ た かっ け 0) た宿を は わ の主人に熱心にこんなことを尋ねてゐました。 たしよりも 寧ろ「な」の字さ カン ら そい ことをちよつとつけ加い んです。 --7 なしい 字さ ^ h き は 7) ×

「お松ですか? お松は牛之水の子を生んでから、……」

「しかしお松の生んだ子はほんたうに伴之水の子だつたんですか?」

やつばり半之水の子だつたですな。瓜二つと言つても好かつたですから。

「さうしてそのお松と言ふ女は?」

「お松は「い」の字と言ふ酒屋に嫁に行つたです。」

熱心になつてゐた「な」の字さんは多少失望したらしい顏をしました。

「牛之派の子は?」

「連れつ子をして行つたです。その子供が又チブスになつて、……」

「死んだんですか?」

「いいや、子供は助かつた代りに看病したお松が患ひついたです。もう死んで十年になるですが、

:

「やつぱりチブスで?」

「チブスぢやないです。醫者は何とか言つてゐたですが、まあ看病疲れですな。」

人、事務 丁度その時我々 おます。 その枝に牛ば遮ら 々は郵便局の前に れた、埃だらけの硝子窓の中 川てゐました。 小さい日本建の郵便局の にはづ 便局の前には若楓 んぐりし た小倉服の青年 カミ が枝を伸ば カジ

を執 つて か る 0) から 見る 文 た。

あ 'n ですよ。 华之水の子と言 3-に

世上上 手をやつたなり、ペンか 「な」の の) 中でか 薄笑ひ は 字さんもわたしも足を止 5 0 を浮う カン り 感心も出來ませ が何かを動き めなが かして ho 一に対象 ら、 70 る姿は妙に我々には嬉れ 思なは 先に立つた宿 す 窓の中を覗きこ の主人は限鏡 L かい みました。 -) 越 たいです。 に状ない その青年が片頼に を振ぶ L カン なり返ると、

あ 我和 々はそれか つももう仕か ら「き」の字橋まで口をきかずに歩いて行きました。 たが ないのですよ。 「青ペン」通 ひば かい りし --ねるのですから。 に

V

0

カン

か

~

10

る

0) T.

一大 rF. -|-PH 4 M 月)

海のほとり

雨はまだ降りつづけてゐた。 僕等は午飯をすませた後、敷島を何本も灰にしながら、

の友だちの噂などし 僕等のねるのは何 た。

た時には いと言 かどの 穂も同じる つても、 まだすつか やうに狐色に變り、 との海邊に多い弘法変だけは疎らに砂の上に穂を垂 り出揃はなかつた。出てわ もない庭へ葭簾の日除けを差しかけた六疊二間の離れだつた。庭には何に 穂先ご・ とに滴をやどして るの も大抵はまつ青だつた。が、今はいつの間 ねた。 れてゐた。 その穂は僕等の來 4 1=

仕事でもするかな。

0 M は僕等の雑誌へ毎月何か書かなければならね、 は長然 ながと寝ころんだまま、 糊の強ま 生い宿の湯は 帷か子た その創作のことを指すのだつた。 の袖を に近眼鏡の玉を拭つてゐた。

3.

2

た。

文がんれ 八大傳を忘れるけんでんかす は寝る 僕 この 短沿 0) M いか を卒業 の餞別 金かれ 語が ろより用意 の次の間へ引きとつた後、 当ゆめ は三十兩をひと包 みか シを見て 国を して れ、 け な た原稿 5 たの 教はい ねた。 ず、 の沙金を五包みとり出しつ。先づ三包みを扇にのせた は信め、現八、小文吾などの 里見殿 i 料の一枚四十銭だつたの 從つて衣食の計を立 なることなどを考べ みとせり。 の賜たま 8 僕は座浦園を枕にし 0 尤も些少の東西 な る 出した。 一てることは僕等の目前に迫つてゐた。 を思ひ出した。 辭 市助を救ひに出 は で納る かい な ながら、 め給ま n ども、 その うちに眠 と言い 僕等は二人ともこの 里見八大傅を讀 かける所だった。「そ こたび 3.0 の路場 るそが儘に、 つたと見え、 僕は を資 みはじ にそこを讀 七月に大學の < 僕はだんど V る 0 め 時餐崎 0 (1) か 73 74 かい ナン 李 うご 照文 だん カジ 0) 力 から کے۔

を 水気に すると誰 知 して 2 n わ は た。 から 何公 0 も夜よ を叩いて「もし、 しか し僕に聲を 更ふ け らしか カン つた。 もし」と僕に聲 け たの 僕は は誰だ 鬼に か少しも 角雨月 をか けた。 をし D 僕は カン 8 た座敷に 5 その雨戸の向かか なかつた。 たつた一人横になつてね うに池の 70

もし、 な 原類和 ひがあるのですが

波等

は足が

もとへ寄つて來るにつれ、だんだん一匹の鮒になつた。鮒は水の澄んだ中に悠々と尾鰭

戶 ès. 0 の外を は 僕等 の聲はかう言つた。 よりも 一年後の哲學科にわた、箸にも棒にも 僕はその言葉を聞いた時、「ははあ、 かから ぬ男だった。 K やつだなにと思っ 僕は横 になっ K

れ 5 0 ぼい聲を出し 金なな いことぢやありません。 たつて駄目だよ。 。唯わたし 又君、金の ことだら

まま、

可也大聲

に返事

をし

僕な は治さ その 聲はどうもK 12 CR くか くし なが らしくなか ら、 雨まど べつた。 をあけに飛び起きて行 0 4 かならず誰れ の友だちに會はせたい女が か僕のことを心配してくれ つた。實際庭は緣先 ある からず る人にし んで と廣い池に が、……」 かった。

な か つて る 暫く月の 2 た。 かっ つた。 け 映つた池の上さ n その どもそこに うちに僕はすぐ目 一を眺なが は K めて は 勿論 わ の前にさざ波な た。 誰も人か 池は 海京 げは見る 0) 0 きら 流なが ええなか ti 专 --5 70 立方 る 0 た。 0 (1) 7 を見 70 ると、 2 0) を見る 潮入り 1) け

1-

3

動 あ カン して あ、 鮒が聲をか か んけた んだ。

僕等

は

か

う思って安心した。

記され 2 つて んな氣も多少はしたのだつた。 僕等 は 庭へ下り、裏 U) から 118 でに僕く を覺ました時には 1= こび 0) 井な り 0 げ V たへ もう 7 あた。「つまりあの夢の中の鮒は識域下の我と言ふやつなんだ。」 前 軒先の設施 を洗む ひに行い った。 日立 除けは カュ 薄目の光を透かしてゐた。僕は洗面器 意は な沈っ た後でも、 今しが た見た夢 を持ち 0)

=

どあ 20 一時間に 海流 / 冰点 がぎに行い は、 か りた つた。 0 道は庭先をだらだら下りると、 手ない を頭き にま 巻き き 0 けた僕等は海水帽に貸下駄 すぐに濱へつづいてゐた。 を突つ かる 作りない

「泳げるかな?」

用呼点 0) 3. は少さ くなるのに閉じ は 弘法 変す 0 茂は 8 口したから。)そんなことを話して歩いて行つた。氣候は海へはひるには涼し 3 を避 知し け ない。」 選挙よ け、(滴をた 8 た弘法変の りなか うつ カン 1) 足む を踏っ 子 人い AL 2 くら

過す ぎる 0) に違ひなり かる った。けれども僕等は上總 の海に、 と言ふよりも寧ろ暮れか か つた夏に

朱練を持つてねたのだつた。

落に変 細ま け カン 3. 海5 いがなむ には の倒然 人かか 僕等 が群な げ 机 7 の來き 3 n わ なけ を追ひ るば た n 頃は勿論、 ば、 かりだつた。 かけてゐた。 海水浴區 きの 設策 域を指定する赤旗も立 3> が、 さへ 園がこ それ Z まだ七八人の男女は浪乗りなどを試みてゐ の着も も僕等を見ると、 0) 脱ぎ場にも、 つてゐなかつた。 すぐに向うへ逃げて行 そこには茶色の大が一匹、 唯意意 びろとつづ かい

僕は下 館 を着も 馬太た だけは 0) 脱影 ぎ場場 脱岛 だも へ置き、海水帽の上へ頼かぶりをしながら、 0) の、到底泳ぐ氣には な n な カン 0 た。 ざぶざぶ浅瀬 カン M は V 0 の間ま へは 71. 10 うって行い か湯

「おい、はひる氣かい?

Mは膝ほどある水の中に幾分か腰をかが「だつて折角來たんぢやないか?」

め

たなり、

日に焼けた笑顔をふり向けて見せた。

「君もはひれよ。」

「へん、『嫣然』がわりやはひるだらう。」

「莫迦を言へ。」

2 ばかり以前の或午後、僕等は海から上つた體を熱い砂の上へ投げ出してわた。そこへ彼も潮に濡れれば、ままって、なった。 彼は格別美少年ではなかつた。しかしどこか若木に似た水々しさを具へた少年だつた。 れたなり、 嫣然と言ふの 鮮かに歯を見せて一笑した。 すたすた板子を引きずつて來た。が、ふと彼の足もとに僕等の轉が はここにゐるうちに挨拶ぐらゐはし合ふやうになった或十五六の中學生だった。 M は彼の通り過ぎた後、 ちよつと僕に微苦笑を送り つて 70 る 丁度十日 0) を見る

あ V つ、嫣然として笑つたな。」と言つた。それ以來彼は僕等の間に「嫣然」と言ふ名を得てわた

「どうしてもはひらないか?」のだつた。

「どうしてもはひらない。」

イ ゴ イ ス 80 !

した。 少し離れた、小高い砂山の上へ行つた。 M は 體を活 しか し僕のマツチの火は存外強い風の為に容易に卷煙草に移らなか らし濡 らし、 ずんず ん沖へ進みはじ それから貸下駄を めた。 僕はMには頓着せず、着もの脱ぎ場 臀の下に敷き、敷島でも一本吸はうと つた。 かい t,

おうい \_\_0

の聲も絶え間  $\mathbf{M}$ は Vi つ引い つ返し ない浪の音の為にはつきり僕の耳へは たの か、向うの淺瀬に佇んだまま、 何か僕に聲 をか けて 70 た。 けれども生情

71

5

な か つた。

「どうしたんだ?」

2

0

僕の かう尋ねた時にはMはもう湯帷子を引 つかけ、 僕の隣に腰を下ろしてゐた。

何怎 水母にやられた んだ。

海流

には てずつと針の痕をつけられてゐた。 7 0 數言 日本、 俄に水母が 殖品 克 たらし かつた。 現に僕もをととひの朝、左の肩から上膊

頸絲 0 ま は りを。 やら n たなと思って まは りを見ると、 何匹も水の中に浮 いて わる

「だから僕ははひらなかつたんだ。」

「鑢をつけ。――だがもう海水浴もおしまひだな。」

雲。 しい 影かけ は どこも見 0 時章 大 大きに大き 渡か 1) す に通 限か り、 る 打ちよ だけ だつ げら た。 n 僕等は た海湾 敷島 の外は白じらと日 で 卿は 1 なが ら、暫くは默つてかう言 の光に煙で つてねた。 そこに る路に合 は哨点

せて來る浪を眺めてゐた。

君は教師の口はきまつたのか?」

Mは唐突とこんなことを尋ねた。

「まだだ。君は?」

「僕か? 僕は……」

海にする M すぐ 帽 0) 何答 を に済へ走 カン カン 雷 3" 0 N 72 カン 足つて行 同年輩 17 た 肝子を よのこれり 0 僕等は 僕等は 少女だつた。 12 その後姿を、 笑的 ひ撃る ca 彼等は た 始と傍若無人 一人は真紅 15 足音に 1 人に僕等 の海水浩を着、 さ まし 0) 側意 3: 通言 七 もう一人は丁 () 10 抜け は 海北京 15 から 1,

度虎のやうに黒と黄とだんだらの海水着を着た、輕快な後姿を見送ると、いつか言ひ合せたやうとしているとくのは、

に微笑してわた。

「彼女たちもまだ歸らなかつたんだな。」

Mの聲は常談らしい中にも多少の感慨を託してゐた。

「どうだ、もう一ぺんはひつて來ちや?」

「あいつ一人ならばはひつて來るがな。何しろ『ジンゲジ』も一しよぢや、……」

味するのだつた。僕等は二人ともこの少女にどうも好意を持ち悪かつた。もう一人の少女にも、 ふ諢名をつけてゐた。「ジンゲジ」とは彼女の顏だち(ゲジヒト)の肉感的(ジンリツヒ)なことを意

僕はあ Mはもう一人の少女には比較的興味を感じてゐた。のみならず「君は『ジンゲジ』にしろよ。 いつにするから」などと都合の好いことを主張してゐた。

「そこを彼女の爲にはひつて來いよ。」

「ふん、犠牲的精神を發揮してか?――だがあいつも見られてゐることはちやんと意識してゐる

んだ カン i, してね

たつて好い ぢゃ な V かっ

P どうも少し癪だね。」

近かい 上きげ この 彼等 当 寂荡 E は 0) 來 だつ 手を 15 た。 残暑の 彼等 た。 0 な 僕等は風 洛と不調 は 1 だま 清楚 n る ま、 の運んで來る彼等の笑ひ聲を聞き 和初 0) もう浅 を惧気 に感ずるほど花やか \$2 賴也 るやうにそ ^ は ひつてゐた。 0) 度なに に見えた。 き 浪は彼等 0 と形と それ なが びよが の足む i, は實際人間 つた。 暫く又溶から遠ざか もとへ絶えず水吹 かうご より も柴ぶ ふなれ 等 の美 る彼等 戲 しさに ましず 12

感心しん に中祭 一々男敢 だ な。

の変をかた

北な

めて

わ

た

まだ脊は立た つて カ る。

少女は 特にず とうに手 い んがず をつ まだ立つてゐるな。 W 進事 なが んで ず、別言 わ た。 と思ふと乳ほどの水の中に立ち、もう一人の少女を招きなが 々に沖へ進 んで

わ

た。

彼等

0

一人は、

真に

の海水港

を着

ら

ひに

S村へ出る途は高い砂山

の福

をまは

り、

丁度海水浴區域とは反對

方角に向

何篇 か 印為為 をあ げた。 その顔は大きい海水帽 のうちに遠目 にも活き活きと笑つてね た。

「水母かな?」

「水母かも知れない。」

しかし彼等は前後したまま、更に沖へ出て行くのだつた。

除り話もせず、腹も減つて 僕等は二人の少女の姿が海水帽ばかりに わたの に違ない なか なつ いった。)宿の たの を見、 の方き やつと砂な 3" らぶら歸っ の上の腰が つて行つ を起した。

それ

か

=

北海 だち をす : 日<sup>2</sup> を伏る やNさんと言ふ宿の若主人ともう一度濱へ出かけて行 る無意 步 の暮る秋き 20 発言さ 1= を計文 H 3 け 0) やう た 1 0) そ では に京す n ぞ な れたも カン かつた。 つた。 を運 僕等は 田は h で S村ち わ 70 晩飯をすませ の伯父を草 0) だつた。 つた。それ た後、 ね N この 3 は何だ んは久同 町井 も四人とも一しよ に歸省中のHと言 心村の籠屋 之人人 に散 / \

H

は

Mにか

海は勿論砂山に隱れ、浪の音もかすか に出る 絶た えず潮 風にそよい がにしか聞き えなかつた。 しかし疎らに生え伸びた草は何

か黒

なが ら、 -72 た。

「この邊に生えてわ る草は弘法変ぢやないね。 Nさん、これは何と言ふい?」

僕は足もとの草をむしり、甚平一つになつたNさんに渡した。

つさあ、 婆ぢやなし、 何と言ひますかね。 Hさんは知つてゐるでせう。 わたしなどとは違

て土地が つ子ですか 30

に男を拵へて家出したことも耳にしてゐた。 僕等もNさんの東京から聟に來たことは耳にしてゐた。のみならず家附の細君は去年の夏とか

「魚のことも日さんは わたしよりはずつと詳しい んです。」

へええ、 H は そ h な に學者かり ね。 僕は 义またり つて わ る 0) は剣術ば かい りかと思つ

う言はれても、弓の折れの杖を引きずつたまま、唯にやにや笑つてるた。

Mi さん、 僕はまあ泳ぎだけですね。」 なたも何かやるでせう?」

屋は誰が何と言つても、 N Ž h は バッツ トに火をつけた後、 いや、虎魚などの刺す決は 去年水泳中に虎魚に刺された東京の株屋の話をした。 な い、確かにあれは海蛇だと强情を張 その株が つて 70

たとか言ふことだつた。

「海蛇なんてほんたうにゐるの?」

カン L その問 に答 へたのはたつた一人海水帽をかぶつた、脊の高いHだつた。

「海蛇か?海蛇はほんたうにこの海にもゐるさ。」

「今頃もか?」

「何、滅多にやわないんだ。」

種である。)無籃をぶら下げて歩いて來た。彼等は二人とも赤褌をしめた、筋骨の逞しい男だった。 僕等は四人とも笑ひ出した。そこへ向うからながらみ取りが二人、(ながらみと言ふと)

が、 5 神に流 つと彼等の れ光つた姿は 挨拶 もの哀は へ、「風呂にお出で」と聲をかけたりした。 n と言ふよりも見すぼらしかつた。 N さんは彼等とすれ違ふ時、

「ああ言ふ商賣もやり切れないな。

ええ、 僕は何か僕自身もながらみ取りになり雑ねない氣 全くやり切り n ませ んよ。 何だ しろ沖へ泳いで行 つちや、 何度も海の成へ清 る んです カン 6

カジ

ね。

お れまけに澪に に流されたら、十中八九は助から ない h だよ。」

 $\mathbf{H}$ は号の折り れの杖を振り振り、 いろいろ澪の話をした。大きい澪は済から一里半も沖へつづい

7 わ る、 2 んなことも話にまじつてわ た。

てそら、 去なれん H さ いや、をととしの秋だ。」 h ありや い つで した カン ね、 ないがい 5 みない りの幽霊が出るつて言つた 0.) 11

?

13 h たうに出たの ?

H 3 h は  $\mathbf{M}$ に答 へる前にもう笑ひ聲を洩らしてゐた。

图到号 は真に受けなか 霊れ まけ ち P な 10 か 2 0 0 た 又意 0 ながらい たにしろ、氣 んです。 み、 取と b か 味悪がつてゐたことだけは確かなんです。 0) 幽られい 死し 酸がい が出で は 蝦桑 るつて言っ だら け に つた な つて 0 は磯岩 上あが 0 つ臭い山で たも んで す のか そのうち かる 5 げ の卵塔場 誰就 に海軍 -5 も好け 兵に のかう

曹さらあが 屋の女だつたんです。 つつか りの まへて見りや何のことはない。唯そのながらみ取りと夫婦約束をしてる 男が宵のうち それ カン ら卵塔場に張りこんでゐて、とうとう幽靈を見とどけ でも一時は火が燃えるの人を呼ぶ聲が聞 える 0) つて、 たこの町 たんです ずね 3: ん大震 0) かい 達磨茶

「ちや別段その女は人を嚇かす氣で來てゐたんぢやないの?」

をし、

たも

んですよ。」

ええ、 唯毎晚十二時前後にながらみ取りの墓の前へ來ちや、 ぼんやり立つてん ただけ なん -

す。

0 4 N いならず皆 3 んの話はかう言ふ海邊に如 なぜとも なしに黙つて足ば 何にもふさはしい喜劇だつた。が、誰も笑ふものはなかった。 カン り進き んでねた。

「さあこの邊から引つ返すかな。」

は は るか 廣る い砂の に弧を描いた浪打ち際に一すぢの水沫を残したまま、一面に黒ぐろと暮れかか  $\mathbf{M}$ 0) カン 12 う言い まだ千鳥の足跡さへ 0 た時、 い 0 0 かすか 間ま 12 かる もう風かせ に見えるほど明るか の落 ち た、人気 つった。 のない渚を歩 しかい し海流 だけは見渡す限 3) つて り、 1)

ちや失敬。」

る没な さやうなら。  $\mathbf{H}$ の音の外に やNさん 12 時々澄み渡つた蜩の聲も僕等の耳へ傳はつて來た。 別か

n

た後、

僕等は格別急ぎもせず、

冷びえした渚を引き返した。常には打ち寄せ

それは少くとも三町は離れ

il.

10

松林に鳴いて 7 70 る場だった。

つお い M İ

僕には 1, 0 か M よりも五六歩あとに歩いてゐた。

「何だ? 僕等ももう東京へ引き上げようか?」

うん、引き上げるの も悪くはない な。

それか S M は氣輕さうに テ イツ ~ ラリ 7 の口笛を吹きはじめた。

(大正 PH 年 八 月 -1-11

尼提

波維 くして 0) 養尿も 舎衛城は人口 門や利帝利 な 0 どう 城や 中の人々 10 だけは 0 カン 始末 多话 V 都でで は 便器の中に用を足し、特に足を勞することを をつ その あ け 爲ため なけ る。 に大抵は か、 n ば 城の面積は な わ 5 2 82 D その始末 は人口の ざ城外へ出、 0 多な をつける 割り 大小便をすることに定 に廣 のが除糞人と呼ばれ くは 1-ない な 0 V 0 1 從 カン 1)15 1. て又則 8 ح る人なく 0 -便 わ 思しき 洞 3 であ 3 1/15

もう髪は れも心身 0 遺き の清浄に縁ん ば 7 カン け た尼提 の遠は V 人々の一人で 江 かる う言い 日ふ除糞人の一人で あ る あ る。 合衛城の中で しも最も貧い しい、

间等

る。

116 つたまま、 或るの日 を持 の午後、 つた一人の沙門であ 5 3 尼提はい 5 3 0) 店も の事 つも を必ら る。 0) やうに諸家 尼提はこの沙門を見るが早 べた、 独苦さる 0 進元 张 V 路を歩い を大き き 1 瓦彩 7 いかい 12 た。 0) 1112 すると向か 12 これは大髪な人に出命っ 集門 め、 5 2 カン 0) 父礼礼 E, 北京 -を 作士 水: に負 to (1)

つて 沙門人 わ る 8 は ちよつと見た所で 0 12 は 確言 かい に配差 園精合 は 當た 10 り 前共 3 る釋迦 0 人心 と参 如水 0 に違か な 25 V な 0 カジ かっ 0 その た かい 眉地に 5 6 あ の白毫や青細 る

尼だ、提供 斯と 0 8 n 心意 ども ]程 平置と 園精舎 王な は 迦か 曲つて 3 如ない かい 2 う言 0 如より を 何怎 は 造 L 2 8 勿当 如來 論な 去 る 0 0 爲な 二界六道 0 前类 た た。 の前 に意 12 る は かい 陀を変え 1 臣 は 進器 トか 尼だだい 0 教主 -f-1 0) やう を 0 0 園が 背負つた彼自 知 十方最い 10 つて 禮話 を買か わ すると言 つた 勝しよう る 所で 光があるや 身を羞ぢ、 時報 12 は は な 3. 無威、億 黄気 ことだけで 1 0 萬為 唯ただ を が一にも無禮な 地步 彼れ に布 文家生で () 知し あ いたと言 る つて 一平等引導 C 或はなる 0 0 3 な 又表 ふことだけ 0 名高が 3 05 やうに倉門 能の  $\geq$ (1) 化时 給流を 舎と 0 徐汽 为 あ 雅: 或 を他は 0) 沙

色よく 0) 神ん P 目め 通力き カン 必かなら け 0 により、 中なか 如本ない 7 10 か も「微笑 はその 8 た。 一流でき その ح 0) 前次 0 を 浸透さ 年をとつた除糞人をも弟子の數に加へようと決心した。 動機 にルド 上で は カジ 提点 /\ 浮力 な 思る 0 姿を見 ~ は 5 3 0 す 世 無む 如本 た 智ち 0 けて 愚。 0 0 0 味t 頰 あ わ 12 0 微笑 衆しゆじゃ た。 る にき を カュ 0) う言い 對たす 漂は 7 なら る、 ふ大慈悲心 3 世 ず 海気 た 彼れ 1 (1) カミ りも深か 他加 は を動き 勿为 0 論 路ち カン 6 W ^ がんびん 曲が あ た る つて行 如來は忽ち生生 0 情けっ 微で 笑き は 0 2 を 動 Tig ! 標

幸きひは 確だ 0 成最 高か めか 尼片 提だ に 人なく 3 0 無ぶ事じ 始は 0 微び 曲點 12 あ 80 如本に 笑き 7 る 0 を浮か 0 ほ た 罪さいま 0 0 0) と一息 目め 8 P を 0) 晦ら 深か ま、 ま り前き V 彼れ せ、 た。 収などは妄り 安高なしゃ 0 如来に やう とうこ 尼だ、提だ、 は 狭き 摩ま は 1 訓加か 咫尺すると 陀だ 路る は ~ 歩る 國る 0 0 とし あ 0 王からじ る て立た 0 ح 彼れ 2 0 5 を あ は 避け Ë り、 去 を 如ない 0 なけ り返れ た。 n 0) 5 如来に 弟で ば 子し 7 な 如信來 た は 5 ち 45 Xa 8 0 0 大た 來: かい 抵 彼前 かい ts は身 0) 向款 今は 15 を

彼れ n 0 ども 尼だ、提供 は は 今度 不益 山沙 尼だに は 変な 器 思し 8 議ぎ は 明岩 嗟き 0 0 かる う思な 重な 0 あ 間あ る にだ 0 0 0 た時、 を厭い 如来に が、 或ななな はず、 0) 金り 又去 如意 一刻も早く に もう一度他 近 0 向な づ 5 72 ず 祇差 かる 園やき 5 12 0) 歩る 寸 路る 15 h 含や ~ 曲が だ。 7 へ歸か 來《 0 って行い るため る 2 0) n 10 だけ 12 0 奥覧 た。 XI け道常 は 如是 世 來自 た。 から X 何答 から -3 カン 彼が 0) 0) 面"。 11:L た 合品 0) せて カン 炎; 4 知山 をす あ 王儿" 22 20 is V

17

0

あ

3

~

た

ま

ち

5

V

7

2

る

三度見 12 尼仁 提だ 0 曲点 0 た路から 12 8 如ない は 悠ら とある V -る

几二 た び 目的 に尼に 0 曲が つた道 10 8 如來 は 狮儿 子儿 王な 0 やう 歩ある わ

る 形言 0) た 出で び 合あ 目め つた。 10 尼片 提だい 殊と 0) 10 曲意 七たび目 0 たみなち 12 に曲続 つた (1) 尼日 提点 は 3 は 独ま 5 逃げ V 路去 道 を V) な た い袋路で 25 曲が 1) あ 3 た ひ 如是,然后 如来に は彼の独列 北京 する

0 を見ると、路のまん中に佇んだなり、徐ろに彼をさし招いた。 は蓮華に似たる」手を擧げて「恐れるな」と言ふ意味を示したのである。 「その指繼長にして、爪は赤銅の から

とうとう瓦器をとり落した。

まことに恐れ入りますが、 どうかここをお通し下さいまし。」

進退共に錦まつた尼提は糞汁の中に跪いたまま、 る微笑を湛へ 5, 静らか たに彼の質は を見下 かう如來に歎願した。 しかし如來は不相變成

2

「尼提よ、 お前点 8 わたしのやうに出家 世 82 カュ 1

最か

0

あ

なが

如來が雷音に呼びかけた時、尼提は途方に暮れた餘り、合掌して如來を見上げには、ちに対して てわ

たくしは賤 しいものでございまする。 到底あなた様のお弟子たちなどと御一しよにをること

は 出來ませ 为。

い P V P 佛法の貴賤を分たぬ のはたとへば猛火の大小好悪を焼き湿 してしま S. (1) と變りはな

それから、 それから如來の傷を説いたことは經文に書いてある通りである。

だけはとうに髪の毛を落してゐる。尼提は長者の來るのを見ると、路ばたに立ちどまつて合掌しだけはとうに奏のまながはない。 に出會つた。彼の姿は佛弟子になつても、餘り除糞人だつた時と變つてゐない。 から 彼の頭

光土に遊ぶことが出來るぞ。」 た。 「尼提よ。お前は仕合せものだ。一たび如來のお弟子となれば、永久に生死を躍り越えて常復

尼提はかう言ふ長者の言葉に愈慇懃に返事をした。

「長者よ。 それはわたくしが悪かつた決ではございませぬ。唯どの路へ曲つても、必ずその路へ

お出になつた如來がお悪かつたのでどざいまする。」

し尼提は經文によれば、 一心に聽法をつづけた後、遂に初果を得たと言ふことである。

(大正十四年八月十三日)

湖南の扇

眺意

めて

わ

た。

15

i,

カン 1

熱に富 れる湖ー 化台 ^ 旅行 を説 廣東 大正十年五月十六日の午後四たにしゃうとかなんごくわっとかっくにちごこと は 明さ らんだ湖南の 南な そ た時 に生きま 生意 0 何分がん る n れて 爲ため た 高な 孫逸仙等 偶然ちよつ の民な には カン 墨美元 前為 7 の面目も に甲板 やは る ハの山ま 0 これは勿か を除けば、 り湖南 と小説じる の欄急 を示い の前 X 時頃る す 0 -F-32 に白壁や瓦屋根 民自身の るかんそうこく へ凭り ことに 目め み 僕の乗つてわた沅江丸は長沙 た下の小事 匠  $\times$ 藩は の負き かい な や張之洞 かい 3 V け 支し 0 0 ぬ氣の弱 を積み上 那な た かっ X がに 遭遇 まま、 8 0 の感化 革命に 知上 n げた長沙は豫想以上に見す だ な 家か は、 L ことも考へ にもよ h 15 0 た。 だん左舷へ追 200 つた よりこう の機橋 小事 なけ 0 7 蔡銭 つて來 八横着 作けん れば あらう。 8 な ことに 宋教仁等 3 6 湖湾 82 よ カン 0 僕は湖南 しそ の行動 ると は

感な

3

0

た。

0)

7

な

5

ず

舷場に

なと上下す

る

0

は

老岩岩

0)

支那な

人ば

かる

9

だ

0

た。

彼等

15

抑物

し合ひ

を與意 る 殊之 8 狭苦 な /\ 0 72 0 20 0) な 0 た V Vi 違ち 塩ふ こと 僕 N 頭言 な を は 0 見かくご 當時 あ カン 0 た りは新た 長志 江に沿 7 わ た うた V 赤が 大たい か 煉れ 正的 かる 0) 0) 西洋 う言い 都会 會 2 12 家か 幻ばんから 見 屋等 す や葉は IT L 柳雪 5 -2 なども 3 た は 202 5, 見る de de は える 長や 9 僕 沙 だ け 1= 1= は 8 に殆ど飯田 失望 勿\$ 論が にかか 豚だ 0 外点 加力 感情 に見る 岸し

特 見引 5 市品は 0 かる IT 僕 111 3 る 1= 江がら を縮言 6 沅江丸 今度 は 代で 10 75 丸ま of. かる 5 0) 8 目め 3 0 7 は 5 天秤棒 と棧橋 と欄気 行い 運 ^ 0 Hie 赤あか 下广 0 命心 迎京 煉れ た。 は に従れ 77 を 此公 を ~ 0 す 飛 1 部性は 横よ (1) ~ S. 7: 西洋 來き び 0 た 3 p n 移 2 7 ~ 10 5 楼橋 < 同な 家か 薄污 た E 0 屋 n じ た。 0 しった る de of / カミ 0 社と 支渉な 告は 葉は 飛さ 見み 2 C 12 柳悠 25 事 n 0) 0 起さん な B な 移5 12 人とん 法 义夫 質際人間 ど 0 3 から 橋は る 7 一人でもあ 水雪 W 無む 0) ~ わ 数する を を 並を 近点 配金 物色し出 た。 づ h 0) 提覧 だ前 支し 0 よ 15 て行い から 那な 越二 0 3 人とん 克 カム E 蝗はこ 何答 た。  $\mathbf{B}$ 10 0 埋多 3 た。 た。 0 カン 近か 續ら 去 W を 長沙に 同ち 5 () 0 V 3" V と横着 て一人、 早業さ 7 5 時じ しま 下 12 姿はなかた ナーラ げ 又た だ け た 年弘 0 1 苔を た。 五 1:0 36 12 た 15 一人、 别 谷" か 湘る () と思め に僕の • から 3 文 ブレか 八人、人、人、 突然僕 B 0)5 3 70 あ 水等 Š. は と船流 8 h 見る と思い は V) け H& () 見み カン 3. 3. 0.) 5 3 2 4.7 1)

合ひ、 る \$2 古ウ ども を擦ぎ 12 亦格別 何怎 つたりし カン 題も 見慣な 5 で \$2 7 わ た。 わ たことを長江に感謝 た。 殊に一人の それ は長江を溯の 老紳士 した などは つて來た僕には決して珍しい見も Vi 見み 舷梯を下 8 0) で 8 な りざまにふ カン 0 た。 のり返り (D) がら、 な カン

8 し僕 頭言 僕は 彼かの 前流後 人。 は 0) に惹か 微笑 楼橋 胸が だん 1= を挑なが 人を 浮 メ だ 0 Ĭ 向な AL 8 h 市はなが た カン 5 ま ル べい カン カン ルエ たしさ 8 何怎 L 誰かに合ひ圖 知し た。 かる AL を を感じ、 枝だ な 25 そこに カン 5 0) 下音 0 0 た。 げ ま は た、 った葉や 肝腎 8 でもす から ら一度欄干に " 如心 0) 彼女はその るやうに半開 何か 柳雪  $\mathbf{B}$ 1 3 0) 下に も子二 h により は 供着 一人の 勿論 0) 上点 5 きの扇を 上に高い カン 日本人は一人も見當 支し かる Vi 文那美人を發見 い甲板 女だつ 9 をか な カジ を見上げ 5. ざし た。 僕 やは 7 70 0) L 日はは り人波 たま たこ ら 或はそ 彼なな な カン 0) 去來す 糸丘谷 12 0 72 水流 た。 だに 但次 V) カン

「おい、君。」

額は ないないない に、 を漲な 5 せて 7 ないんらくかれ か 0 た。 返か う 0 薄了 僕は V 眉語に 僕 ち ょ 0 後言 0 舊友の一人を思ひ出 2 3 12 は 支那な Vo. つの間は 人じ (1) 誰だで 12 カン 最色の大掛見 L あ る か カニ か カン 6 を着た支那人が一人、 た カン つた。 13. XL 忽ち彼 **香哈** 中時

「やあ、君か。さうさう、君は湖南の産だつたつけね。」

「うん、ここに開業してゐる。」

譚永年は僕と同期に一高から東大の醫科へはひつた留學生中の才人だつた。

「けふは誰かの出迎ひかいっこ

「うん、誰かの、――誰だと思ふ?」

ではちょつと口をすぎめ、ひよつとと「僕の出迎ひぢやないだらう?」

譚はちょつと口をすぼめ、ひよつとこに近い笑ひ顔をした。

ところが君の出迎ひなんだよ。 В 3 h は生憎五六日前 から 7 ラ IJ ヤ熱に罹つてゐる。」

「ぢやBさんに賴まれたんだね?」

「頼まれないでも來るつもりだつた。」

た南池寛の言ったやうに餘 なか は 彼の書か つった。 若し又多少でも僕等の間に不評判になつてゐたとすれば、 ら愛想 好い りに誰にもこれと言ふほどの悪感を與へてゐないことだった。 (1) を思ひ出 L た。 譚は僕等の寄宿舎生活中、 Min それはやは 1= も思感を興 り同室だつ たこ

だが君の厄介になる のは氣の毒だな。僕は實は宿のこともBさんに任かせつきりになつてね 2

んだが、……」

「宿は日本人俱樂部に話してある。牛月でも一月でも差支へない。」

一月でも? 常談言つちやいけない。僕は三 晩泊めて貴 ^ りや好い んだ。

「たつた三晩しか泊らないのか?」

譚は驚いたと言ふよりも急に愛嬌のた。またのという

ない顔になった。

「さあ、土匪の斬罪か何か見物でも出來りや格別だが、……」

僕は かう答 へながら、 内心長沙の人譚永年の顔をしかめるのを豫想してわた。 しかし彼はもう

一度愛想の好い顔に返つたぎり、少しもこだはらずに返事をした。

ちやもう一週間前に來りや好いのに。 そ n は 赤原丸れんぐわ の西洋家屋の前、 ---丁度あ あすこに少し茶き地が見える めたただ 0 つまった葉柳 0) あ れる る處に當つてわた。が、

き 0) 支し 那な が美人はい つかもうそこには見えなくなつて わ たっ

あすこでこの間五人ばかり一時に首を斬られたんだがね。 そら、 あの犬の歩いてゐる處で、

「新罪だけは日本ぢや見る訣は「そりや惜しいことをしたな。

譚は大聲に笑つた後、ちよつと眞面目になつたと思ふと、 新罪だけは日本ぢや見る訣に行かない。」

やそろそろ出かけようか?

車ももうあすこに待たせてあるんだ。」

無造作に話頭を一轉した。

× × ×

 $\times$ 

HIS 僕に カン 17 た。 翌々十八日の午後、 折ちかく の譚の動 め に從ひ、湘江を隔て た就能へ 麓山寺や愛晩亭を見物に

相類の木の茂つ 後の湘江を走つて行つた。 僕等 石に連つた長いたちゃん を乗せた た、 沙も白壁や瓦屋根の光 E オ 石管坦 B ア の 長なが • ボ からりと晴れ上つた五月の天氣は兩岸の風景を鮮かいらりと晴れ上つた五月の天氣は兩岸の風景を鮮か 才 い三角洲はところどころに小ぢんまりし 1 は在留日本人の「中の島」と呼ぶ三角洲を左にしながら、 つて ねるだけに 普 0 ふほど憂鬱には見 た西洋家屋を覗きる えな かにして カン 0 わた。 た。 カン 世 三時前だ たり、 僕等

ね

0) 又四洋家屋 の間に綱に吊いる た洗濯 3 0) を関かか せたり、如 何か 1= 16 活 き活い 步 と横り たは 1) -30

はおか 15 船はなどう 12 命いれい を 與き ~ る必然 要上、うえらじゃら ボ 才 1 0) 船へ に呼どつに 7 72 た。 から 命。 介心 を具件 / 2 1)

~ 0 に僕気 IC 話は か け 7 わ た。

社や

あ × カミ 日に 本領事 館だ。  $\succeq$ 0 オ ~° ラ・ ガ ラ ス を使ひ給へ。……その行 にあるのは日清汽

をやる でわ は集巻 た。 0) 譚の言葉は僕 は 勿論僕 を明は 12 たまま、舟家 しも不快でき の耳動 に唯一つづり は ば な たの外へ片手 カン 0 た 0 騒音だつた。 を下ろし、 時ときん L か 僕 し彼の指さ (J) 指先 に常 す通り、 る神江の 兩岸の風景へ日 水勢は を終っ

0) 三角洲 は 橋き 洲 と言い って ね

あ から 鳴な V 7 3 \_\_\_

や張さ も下りて來て が?… 000 部が下か うん、 0) 死 で繋が 高さ \$ 澤なると V < わる。 0 なと の川かは そら へ流れて來たもんだ。 0 か張さ 機差と譚延園 すると义為が一人の死骸へ二羽 3 0) 戦ん Tro, カニ あ

士 才 -た トと五六間隔ててすれ違った。 丁度譚のかう言ひ 2 ボ 700 才 1 けれ だつた。 ども譚は話学ばに彼等の姿を見る 僕はこれ等の支那美人よりも事ろその かけた時、 僕等の乗つてね それ は 支那服 たモ の青年の外にも見事に粧つた支那美人を二三人乗、まれる。 が早いか、殆ど仇にでも遇つたやうに倉皇と僕 才 17 ア ボ 0 オトの大亡りに浪を越えるのを見守 ボ 才 1 はやはり一艘の モ オ タア .

10 才 ~ ラ・ ガ ラ ス を渡れ L た。

僕は誰にでも急つつか あ 0 女を見給 0 あ (7) 艫さき れると、 坐つてゐる女を。 一層何かとこだは

7 ならずその ねた。 ボ オ ŀ 0) 一残した浪はこちらの舟ばたを洗ひなが ら、僕の手をカフ ス まですぶ温 れにし

り易い親譲

りの片意地を持合せてわた。

0

「なぜっ」

まあ、

なぜで

も好い

い

カン

5

あの女を見給へ。」

美人か ?

ああ、美人だ。美人だ。

微笑を洩らしてわた。題 カン た。「あの女」は圓 才 つた。 ペラ・ 彼等を乗せたモオタア・ボオトはいつかもう十間ほど離れてゐた。僕はやつと體を批ぢまげ、 カミ グラ 彼女の前髪や薄かのちょ ス の度を調節した。同時に又突然向うのボオトのぐいと後ずさりをする錯覺を感じと、ころはつことのというというという。 い風景 の四角かく の中にちょつと顔を横にしたまま、 い黄色の夏衣裳の川風に波を打つてゐ い彼女の顔は唯目 の大きいと言 計就 ふ以外に格別美しいとは思はれ かの話を聞いてゐ るの は遠目 17 も綺麗 ると見え、時々 に違源 ひな な

「見えたか?」

から

つた。

「うん、睫毛まで見える。しかしあんまり美人ぢやないな。」

僕は何か得意らしい譚ともう一度額を向ひ合せた。

あの女がどうかしたのかい?」

譚なは ふだんのおしやべりにも似ず、悠々と卷煙草に火をつけてから、 あべこべに僕に問

7

きの ふ僕はさう言つたね、 あの棧橋の前の窓き地で五人ばかり土匪の首を斬つたつて?」

うん、

2

n

は

文

7

2

る

覺也

た

h

だが

12

0

は 2 小 0) 銃を持 何意 間。 0 5 頭きる は 0) 9 黄红 手には 一つり 一と言い P. ス 0 F 7 ル to を持ち 0 て一時 あ あ に二人射 2 VI 0 8 初殺す 朝き 5 と言い 22 た .Š. W だ。 湖南流 -8

許であ

判認

0)4

思賞

から

又た

は 言 3. カン 副主 は 幸さば 忽ちま 頭言 呼 目 ば 一を崇き を肩に鷹 貴からりくいち 血力 机 7 0 与よ 2 拜 た 上いいとやう 林潭がんたん 話は L 9 -36 を沙は 又类 70 n 思業 湘山 る 7 ぎ越 0) 海之 ン かっ を話は 0)2 テ と思い 或商さ L 1 た し ツ . Š. 人かか 出だ 7 位なる な色彩に L 又伝がくしら ら三千元さ た。 熱心に 彼れ に富さ 0 0 或山道に十二人の 記は大部に 2 を W 強が h だ 奪だっ な 8 ح 0) た話 分新 2 だ を 0 た。 訂は 聞 又悲 記り L 步降 黄されら 1) 兵心 に弾丸 づ 0 平生客輸 を射り 受5 4 け た 倒為 を受 道5 L b 不入者 た け 5 話法 た 樊阿 た かっ ち 七岁 によった。 2

「何しろ君、そいつは殺人擄人百十七件と言ふんだからね。

1/2 to 少から 彼れ 0 决当 は 退にくっ 時及話 L 7 を で感じ出した 匪み 0) 4 は 合き 城京 15 間等 N 7 10 は かる う言い な かる 0 3. た 註言 程と が、 3 3 加台 V ~ づれも大差 た りし 僕く 0 な 3 の勿論僕自 武勇談ば、 身儿 かる 12 何太 0 明章 0) 損気に かる # 3 5 n る 0 には い

「そこであの女はどうしたんだね?」

譚はやつとにやにやしながら、内心僕の豫想したのと餘り變らない返事をした。たん

「あの女は黄の情婦だつたんだよ。」

僕は彼の註文通り、驚嘆する訣には行かなかつた。 けれども浮かない顔をしたまま、葉巻を啣

へてゐるのも氣の毒だつた。

「ふん、土匪も洒落れたもんだね。」

「何、黄などは知れたものさ。何しろ前清の末年にわた强盗察などと言ふやつは月牧一萬元を越 7 70 たんだか 5 ね。 とい つは上海の租界の外に堂々たる洋館を構へてわたもんだ。細君は勿論、

姿までも、……」

「ちやあの女は藝者か何かかい?」

「うん、玉蘭と言ふ藝者でね、 あれでも黄の生きでるた時には中々幅を利かしてわ たもん

.....

譚は何か思ひ出したやうに少時日を噤んだまま、薄笑ひばかり浮かべてわた。が、やがて卷煙

僕は

110

事 がくろく を投な げげ は ると、 湘る 南工業學校と言 真<sup>\*</sup> 而じ 目的 10 カン う言い いふ学校 دکی 相談 なも一つある。 を かる け W だだが そ

Vi

を

まつ先に参観しようぢやな

かい

へない L°

せず 排目的空氣 は流 けかか え切き 0) 島」の鼻を大きはりに不相變晴やかな水の上をまつ直に線燈へ近づいて行つた。しまには、はは、はは、はは、はないないはながない。 れてでない 5 な を 15 感だ 返海 7 をした。それ 75 た為な だつ た。し は 0 V かっ き 0 僕等 等 دئي 0 を乗せ 朝まる 或女學校を多觀に出かけ、存外烈 たボ 才 1 it 僕 0) 家も 5 などに は頓着

X  $\times$ 

カミ Ox 漢が 口气 やは (T) 0) 硝子窓の側に 対館 通岸 り間な た二階 10 あ る 0) 10 0) 0) と好ど變り 部屋\* 晚人 ぶら下げてあつた。 或好館 は 中央に据る りは () 梯子段 見み 之 る な た を譚な その カン テ 0 工 た。 又籠の中には栗鼠が二匹、全然何の音も立てす というし ブ ル カミ は 勿論 よ ح に上つて行 0 椅い子が 部个 屋や の天井 つた。 師な 強に 0)5 阳其 3 江 針金細い 工 0) 鳥り

葉は一言も僕には 元來長沙の言葉は北京官話に通じてゐる耳にも決して容易にはわかくれんらいちゃうさ か話し出した。彼女も愛嬌そのもの 11:2 まり木 (1) 36 部个 屋に僕等を迎へたの に違が を上つたり下つたりしてわた。 Z なかか わからなか つた。 しか つた。へこれは勿論僕自身の支那語に通じてゐない爲である。 は 115 L 肥りに肥つた鴇婦だつた。 少くとも僕 のやうに滑かに彼と應對してゐた。 それ の目には氣味の悪 は窓や月日に下 譚は彼女を見るが早 げた、 い見も 赤か い更紗 0 が、彼等の話 10 も違か の布と一しよに珍し いか、 なかか して 0 雄等 わ ること に何意

媛总 んで來た活版刷の局票の上へ藝者 譚は鴇婦と話した後、 そ n 等は V づ n 大きい 36 が旅行者の僕には支那小説の女主人公にりようだとで しな 言語 かもしゅんとう 紅木のテ の名前 を書か エブル 步 へ僕と差向ひに腰を下ろした。 はじめた。張湘娥、 ふさはしい名前 王巧雲、含芳、 それ ば 幹玉樓、 かり カン 5 がななの道

らないらしい。

玉繭も か ?

をし

たい

1/2

もしろ、

僕は返事 そこへ濶達にはひつて來たのは細い金絲の眼鏡をかけた、 エブ ル越しにちよつと僕の顔を見たぎり 生僧編婦 の火を擦つてくれる経煙草の一本を吸ひつけてわ 無頓着に筆を揮つたらし 血色の好い圓額の藝者だつた。彼女は かっ つた。

と答か を 彼かの 彼れ 彼かの 女は 8 / 女艺 は 具をな 0) V --膝な は 質じ 夏なっ 衣让 際こ か 5 (1) -上多 た。 1. 袋さ 70 1= 0 (1) た 1= と目を 置お 部个 万 屋や 僕 き 1 が思い 0) は 7 宛ないると L 水公 カン 一 た 氣色 う言い ン 3 ぎり F 何怎 3. を 彼女 1 幾 かい 躍を 0 P る 殊 0 2/3 13 P 姿が 畑かが 0 5 高台 してた カンや 刊だ 留か 1= 美ぴ 世 L 譚ん たった。 0) 7 日本か た。 de de 0 か 側を 好から 0) た。 譚な 思を ~ 栗り 北海 鼠す を 0 77 3 77 治 は た 吊。 る 0 3 調点 た 9 よ -j. 合あ は 1) テ 勿ち 8 は --の論得意 カン 妙ら な ス 35 15 12 かっ 存れた 彼れ 掮う 水き 3 しりさ 0) 沙水に な矛盾 3 郷を に違が 力 にり に足了足了 0) 外す 選出 N をかん な F-17 る 5 力 0 片巻手 た。 た。 15 歴に

n は ~ () 家方 1= 0 3 塾はい で 力 林大た 嬌ら た言い 3. 人と だ I 0

味 25 1711 0 0 h 2 な すい 川世 n は 丁度 彼等 V 言葉な 料数 カン 36 理り 5 1= 初き 0) 1-6 0) 0) かっ -马克 後言 う言い 晩ぱん 分がん は 3 飯 ば 0) 音ね な を かい は か 1= は は 9 \$2 吊 鳥り 0 Ľ た たこ た。 打帽 5 0 時景 8 たのか 22 . 2 L 子心 る 75 お カュ op た 0 僕等は 5 E づ 僕は 藝はよれ 1= を かい 日か かい 6 中高がんだか 京調 3" P 彼れ は 3 は 0 0 V 長き た 5 0 明5 1) 林大嬌 向か 漢馬 馬 をう 男を 36 77 iE cg. 71.3 た 合あ 8 五六人胡言 西皮調 ZL 少さ 0) 0 目だ 外にか た 10 生 15 うら 0 た 8 金なな 大勢供等 沙龙 を構ま C 持ち 初了 木き そ () 湾ん n 子二 ~ 0) 上 江 -子二 だ りも僕 僕 20 だ を 0 D1: た 12 た 36 5 鶏は 0 必がなら 藝され () 您 だり を ただりながり 思な 0) 15 白装 15 7 75 時次 8 20 川だ 全然 た だ た。透灯 人とす 0) 面影 0 0) (1) 門力 た 外,ほ 77

に遙かに興味を感じてわた。

0 夏衣裳の胸 僕の左に坐つたの に不相變メダルをぶら下げてゐた。 は僕のをととひ沅江丸の上から僅かに一瞥した支那美人だつた。 が、間近に殊たのを見ると、 たとひ病的な弱々 彼女は水色

存外うひうひしい處はなかつた。僕は彼女の横顔を見ながら、

いつか日かげの

士に育つた、小さい球根を考へたりしてゐた。

しさはあつても、

おい、君の郷に坐つてゐるのはね、――」

譚は老酒に赤らんだ顔に人懐こい微笑を浮かべたまま、 11 ね 蝦を盛り上げた皿越しに突然僕へ

「それは含芳と言ふ人だよ。」

かけ

僕は譚の顔を見ると、 なぜか彼にはをととひのことを打ち明ける心もちを失つてしまつた。

この人の言葉は綺麗 その人は北京生まれ だ ね。 だか  $\mathbb{R}$ 0) らら 音が なとは佛蘭四人のやうだ。

僕等の話題になつたことは含芳自身にもわかつたらしかつた。彼女は現に僕の顔へ昨々素早代のおかだいなったことは含芳自身にもわかつたらしかつた。彼女は現に僕の顔へ時々素早

らし

の敵意に好奇心を感ぜずにはわられなかつた。

0 通信 をやりながら、 り 唯二人の颜色を見比べ 早口に譚と問答をし出した。 てゐるより外は けれども際に變らな なか い僕は

この時

もやは

b

はい つ長沙へ來たと尋くからね、をととひ來たばかりだと返事をすると、その人もをととひ

は離かの出迎ひに埠頭まで行つたと言つてゐるんだ。」

譚なは カン う言い ふ通譯をした後、もう一度含芳へ話しかけた。 が、彼女は頰笑んだぎり、子供 (1) y

うにいやいやをしてゐた。

ふん、 ても白状しない。 誰の出迎ひに行つたと薄い てね るんだが。

すぐに又一こと言ひ返した。 かにはつとしたと見え、い すると突然林大嬌は持つてゐた卷煙草に含芳を指さし、襲るやうに何か言ひ放つた。含芳は確 きなり僕の膝を抑べ 僕は 勿論  $\succeq$ の芝居 るやうにした。しかしやつと微笑したと思ふと、 或ななな この芝居 0 かげになった、存外深

「おい、何と言つたんだい?」

その人は誰の出迎ひでもない、 お母さんの出迎ひに行つたんだと言ふんだ。何、今ここにゐる

先生がね、 名前 だ けは × 1 オ ×と言ふ長沙の役者の出迎ひか何かだらうと言つたもんだから。」(僕は生憎そのいまなり、それをでなかの作 1 12 とる訳に行い カン なかか 0 た。

「お母さん?」

おは當 かさんと言い ふのは義理の お母さんだよ。 つまりその人だの玉蘭だのを抱か てわる家の鴇婦

ことだね。」

這が省っ 何な か興味 譚なは だん か の外には一こともわからない話だつた。が、藝者や鴇婦などの熱心に聞い 僕の問を片づけると、 は僕自身に だ (1) んおけば あ ることら 70 も關係を持つたことらし しさを感じは か 老酒を一杯煽つてから、急に滔々と辯じ出した。 た。 のみな め たし らず時々僕の類へ彼等の日をやる所を見ると、少くこも かい 0 たっ 僕は人口には不然と卷煙草を啣 -それは僕には遺箇 わ へてわ るだけでも、 70 2/5 0.)

「莫迦! 何を話してゐるんだ?」

譚は上唇を嘗めながら、 へ川かける途 前よりも上機嫌につけ加へた。 中等 玉龍 しこん 遇つ てねるんだ。

それ から君は斬罪と言ふものを見たがつてゐることを話し てゐるんだ。」

「何だ、つまらない。」

氣色の と了解した。 僕は 毒と とは思は かう言 彼女は耳環を震はせながら、 る説明を聞き な カン 0 た。 V ても、未だに敵を見せない玉蘭は勿論、 H れども含芳の質 テ を見る 工 ブル た時 のかげになった膝の上に手巾を絹んだり解 理智的には彼女の 彼女の友だちの 心もち を可也な 合芳にも格別 きり

ぢやこれもつまらないか?」

たりしてゐた。

紙な 譚だな 0 中に 後に はよせ は煎餅位大き 72 た場がか き の手で カン らかな チ  $\exists$ さい コ V 紙ないる 工 1-みを一つ受け取り、 0) 色に干い か 5 がなた、 得べとそれをひ 妙なものが一枚包んであつた。 ろげだした。その文

「何だ、それは?」

たらう? これか? あ 0 黄の の方が は 昨だだ の 血<sup>ち</sup> (1) をし ス ケ " 4 ح 1 ませ だが ね。 てあるんだ。 ……そら、さつき黄六一と云ふ土肺 これこそ日本ぢや見ることは出来な の頭に の話をし Vi

「そんなものを又何にするんだ?」

「何にするもんか? 食ふだけだよ。この邊ちや未だにこれを食へば、無病息災になると思つてく

わるんだ。 し

芳の立ちかかるのを見ると、殆ど憐みを乞ふやうに何か笑つたりしやべつたりした。 L つと微笑を浮かべ、 まひには片手を擧げ、正面の僕を指さしたりした。含芳はちよつとためらつた後、もう一度やまなになった。 テエ ブ ルの前に腰を下した。僕は大いに可愛かつたから、一座の人目に觸れ のみならず

ないやうにそつと彼女の手を握つてゐてやつた。

「こんな迷信こそ國辱だね。僕などは醫者と言ふ職業上、 ずわぶんやかましくも言つてゐるんだ

が……」

「それは斬罪があるからだけさ。腦味噌の黑燒きなどは日本でも嚥んでゐる。」

「まさか。」

僕はかう言ふ話の中に玉蘭の來たのに氣づいてわた。彼女は鴇婦と立ち話をした後、含芳の雑 まさかぢやない。僕も嚥んだ。尤も子供のうちだつたが。

月要! は玉蘭 の來たのを見ると、叉僕

をそつちのけに彼女に愛嬌

ふりま

等出

1

彼女は外光に

栗鼠 眺為 る 8 は今でも不相變、赤い更紗 るよりも幾分か は見事だ だ 0 た な美え 0) に違が N V 0 な の布を下げた确っ カン 10 違が 0 CA な か かっ 0 L た。 子窓に近 ちか 僕で 少くと は そ 0) も彼女 い鳥籍の中に二匹とも滑い 盛は 北たな み の笑 1 お 0.) 3 づ 废水 か 5 工 栗鼠 ナ メ らかに上下して を ル 思ひ出 0 やう に協は

ちや一つこれをどうだ?し

Vi ス ケツ 1 を折き つて見せた。 F. ス ケ 'n 1 は折り口もは 同な 色だった。

「莫迦を言 -0

僕は 玉蘭 の論首を振 の治 0 林大嬌 へ褐色の一片を突きつけて た。 った。譚は大聲に笑ってから、今度は郷の は から ちよつと顔 その 5 5 をし 12 か Vi 0 め、 わ 0 斜流 た。 間出 8 12 に彼れ カン の手で やはり愛想の を押が 林大 したを 好い 嬌 い顔は ヘビス 彼れ をし は間点 5 ツ たまま、 じ常談 1 0 一片を動え 身"。 をん 何点 人 4 3 かっ t 0)

僕はちよつとそのビスケットの与だけ嗅いで見たい誘惑を感じた。

い、僕にもそれを見せてくれ。」

うん、こつらにまだ半分ある。」

上げた。けれども折角拾ひ上げると、急に嗅いで見る氣もなくなつたから、默つてテェブルの下 譚は殆ど左利きのやうに残りの一片を投げてよこした。僕は小皿や箸の間からその一片を拾ひた。 Med of the see いっぱん な

落してしまった。

すると玉蘭は譚の顔を見つめ、一こと二こと問答をした。 それからビスケットを受け取つた後、

彼女を見守つた一座を相手に早口に何かしやべり出した。

「どうだ、通譯しようか?」

譚はテェブルに頰杖をつき、そろそろ呂律の怪しい舌にかう僕へ話しかけた。

「うん、通譯してくれ。」

「好いか? 僕は體の震へるのを感じた。それは僕の膝を抑へた合芳の手の震へるのだつた。 逐語譯だよ。わたしは喜んでわたしの愛する……黄老爺の血を味はひます。……」

玉篇 蘭 譚ん から の言葉の中 か 10 か い た 0 かる 0) 8 of. う美し うに Vi 幽は 1= あ E な た ス カミ ケー た " 1 0) 愛す 0) 一片を嚙みら る人を、 江 じ 8 7 20

L

X X X

カミ 0 わ 記りといきやらちが 僕は は 自占 は 二言 壁や 何ん 0) N 0) 為な な 瓦なは 豫よ 派定にどほ カン カン 屋的 根粒 0 を積っ 僕 9 0) 僕は葉巻を 五月十九日 見送なる 7+ 上げげ 9 た長ゃ 1= ルエ を 日常 1/2 啦后 沙言 0 は 4:3 10 ~ たま 後三五二 な 何な か僕には かる ま、 0 時じ 頃湯 た。 何なんど 無意氣 前其 2000 8 味み 同なな あ じ流江丸 (1) だつ 愛嬌 た。 0) 好。 2 0) い記念い 印なばん \$2 は 次第に 0) 年ん 欄な の意味 ーナーかん 迎 を思 5 7 9 來〈 3 N HIE 200 春色

流ふ 燈 B 元がなる 2 を 蘇 0 動為 下台 6 を に僕く 垂た な かっ L か 5 長ちゃ 0 な 0 滞にされ 沙言 から 7 6, 10 を發き 1 聖ひ た。 時ときく を計算 カュ 1 し僕  $\succeq$ た 又幸 の扇は 0 0) 譚ん は 滞在され 出だ 確だ 0 資源 僕 L かい 費ひ を思 た。 七岁 0) は 時じ 僕《 ひ出だ かい 0 七片 僕は 來〈 目的 時也 学はだ た。 る 0 未は 前点 前共 べだに覚え 彼如 に能 には扇が一本、二尺に足 0 0 た 王意 O かる 僕は、 えて 關 (1) 置お をん 書る きたか 食は わ る、 哥伦 をす X n 日日 て行 た 理り ま の金に換算す 1115 0 世 た 0 た は な 36 は 0 0) Vi 机 海がら き たぎ 0 1 ると、 外を 2 た。 15 別はん は 僕《 桃常 丁なりと 10 は 色岩 0) 鉛ん 信花 8

(大正十四年十二月?)

年末の一日

僕は格別その水鳥に珍し 2 0 又ま 沿き の岸寄 は 何為 1 186 9 雑念き には の生は 水流 い感じは持たなかつた。が、 鳥 が二羽は え た、 寂ぶ 冰草 15 で い崖が わ た。 の上が を歩い どち 5 て行い 餘り翼などの鮮かに見 8 薄さ つた。 V 苔 0) 岸が 生t の下法 之 た石に はす 0.) 色に近か えるの .5 に沿き は V 12 無禁氣 水等 な 鳥方 だつ 7 12

約まれる 敷き V 寝な 0 7 们道 しに行つた。 僕は た仕し 子元 0 た。 裾され かう言い 事 の障子には 0 古さ は さんぱん 5 近頃この位小便から水蒸氣の盛んに立つたことはなかつた。僕は便器に向きない。 夢ゆめ とも僕に、 カン つった。 竹 0 中からがたが の影も は不か 僕は ちら 一滿足だつ 新年號 5 た言ふ音に目 5 0 映る 仕事中、 た。 0 7 わた。 カン 書齋に寝床 をさました。 僕は思い 鬼に角最後 切き をとら の仕事 それ つて 起きまた せて は 書齋と鍵 は 72 け 1), た。 3. 0 三た。 夜明 0 手になっ 行前 0) 雑誌社 後架か 1= たを ひな 片等

0

やうに

どうす

な

15

8

0

だつ

た。

から

今けりか

は

3.

だんよりも寒い

陽からき 一時じ 0) 0) 記事 朝まれ 前は 们<sup>在</sup> 0) には 飯 10 1-5 書飯 は 新 や妻は カン ~ 路會社の よ」と言 標を主 書飯 なら し僕 の支度 をす な は習慣上朝 座敷 かい っることも出す か け 及も出來上が 0 た伯を ボ 生 0 た。 た。 オ 世 緣之 ナ た 侧然 母出 僕は仕事 後ち 成程十二時に違 ス は 12 來會 p らし つてね バ 世 僕は 羽上 0 ケ 子三 V 世 ניי き書齋い 氣き と硝 を 板は た。 0) の賣 雑された す 一ラスと ませ 0 ち 0) 置相 を持ち n 7+ 77 を ならず を磨が る度に妙に弱い 行ゆ き な 校は 炬 きで持ち切 カン 0 0 煌さ た 0 VI な まま、 1:0 ^ 母は次男の多加志に牛乳やはないたからにはなったから 7 カミ は わ 5 廊等 N た。 人気が る つて 1) 下力 1/3/:-から を抜け 0) 多少僕にから 二三種 を常とし か たが 0 た。 な た茶の間にはい た言い V 室所へ額は け 0) 15 新聞 -机 3. かい ども僕 70 0) ふやうにつ た。 を讀 は この を 1 の心も 洗言 2 み 才 n は 音を N 0 ス は に行い か古言 C だつ 1-お を養っ 房後 t, 8 い長火鉢 は た。 0 少さ もう 0) 疲勞 新し -初 朋友 70

「どうです? K 君公 編は 0 水き 0) 背世 た 廣が 0) は二時前 暇ならば出 を着 た  $\mathbf{K}$ 君な だ ませ は 0 た。 8 h とは か? 僕 奉天の は K 君公 特派員、 を置っ き炬 たった 10 詩じ、 今は本社詰め し当また の新聞記者だつ 9 0 用談だん を -生 世 るこ

僕 は用談をすませた頃、ぢつと家にとぢこもつて わ るの は やり切れない氣もち 12 たつて 20

四時頃までならば。 ……どこかお出かけになる先はおきまりになつてゐ るんですか?」

K 君は遠慮勝ちに問ひ返した。

「いいえ、どこでも好いんです。」

「お墓はけふは駄目でせうか?」

お墓はか  $\mathbf{K}$ を教 君之 のお ~ 墓と言い る約束 をし 0 た 7 (1) は夏目 わ 720 :先生のお墓だつた。僕はもう牛年ほど前に先生の愛讀者のK君にせんせい はない こうない はんせい きょうしょく 年の暮にお墓参りをする、 それは僕の心もちに必ずしもび

たりしないものではなかつた。

「ぢやお墓へ行きませう。」

僕は早速外套をひつかけ、 K 君と一しよに家を出 ることにした。

天氣は寒いなりに晴れ上つてゐた。

狭苦し

い動坂の往來もふだんよりは人

も

から

多意

カン

250 かっ う言ふ町を見た時、幾分か僕の少年時代に抱いた師走の心もちのよみ返るの 門に立てる松や竹も田端青年團詰め所とか言 ふ板葺きの小屋の側に寄せ 力。 を感じ けて あった。 た。 僕は

套 僕等 0) 秋り を立た 少比 時 7 待 た ま 0 た後、 ま 護國 0 頃言 先生 寺心 前点 行き 0 短点 0 尺を 電車でんしゃ 一次 に乗っ つた。 p 0 電が 手で に 中心 入い は n 割わ た () 合あ 話は など Z. 1= を 2 ま な 7 2 力 0 たっ K 君公 はで

電が見る じょ 20 2 で質な -g-何常 1115 20 1= か た。 違な 0) は 力 人 資源 拍 15 電が X ( も身み +:10 子言 な 抜け を 前言 かい 眺なが は な を 0 た。 木が 4) 通信 0) 8 8 L 冷粉 ま 0 カミ 思る 越 た は 彼かの 5 15 た。 た頃 女き 計点 75 0) 8 途と 育か 端 言 2 に可を に彼の 電 N n 五三 合は の女がな は 車と 人と 笑か 女ち 世 (1) た 0) 中东 一人、 さよ P 前法 ほ 0 髪が どの 5 同等 情を、 0 12 を 全然彼り 8 片かた 電で かっ 寧む 7 手で 玉水 ろ 8 に大き から 女に は た 少くとも ? 6 き かっ は冷淡 なさ L 1, 包一 偶等 カン を持ち タにせん を 0 人々 感じ だつ た。 拔 ち、 け 彼かのちょ た。 ※ 0) 丹堂手 注:5 ち 僕は 意だ は 7 2 から に吊 なご K な 君公 15 額 9 と話は 事は 煮い な を 1= 12 なつ 5 た かる り、

先さん かれる 僕等 要なな 0 一人指 女生 青 銀管 0) 0) 人な \$3 本: 1.1 墓はか 3 終し 0) 0) は 集は 點言 生い ~ 見み 見少 17 でん (1) 電車車 当また 坦が え 落ち や赤か 6 な t, を下お 盡 な カン 錦 /) L り、 0 た。 た () た。 京 3. 注し 僕く 地ち Vi は は た 連め 銭で 飾か K 不む 君公 柵さ 相かは 0 0) 變十 0) 0 中なか けけ 店が 先章 に大小 10 な دگی どと出っ 立た 8 0 Z の墓を並 た つそ 來意 去 た りし ま、 明書 を 右側は 雜言 1 7 司几 7 2 か た。 ケ 0 谷や た。 小 みち\* 幅は 0) 墓地地 から (1) 廣る ^ 曲が 15 中方 歩る くら先へ行つても、 つて 少上5 V 行 7 0) 砂点 行 0 た。 利的 0 道ち 小 もはい みち

「もう一つ先の道ぢやありませんか?」

「さうだつたかも知れませんね。」

生のお墓参りをし 僕はその小 みち なか を引き返しながら、 つたことを思ひ出した。 毎年十二月九日には新年號の仕事に追はれる為、滅多に先まいきとかなどのかかりとのか しんれんぎ しこと お しかし何度か來ないにしても、 お墓の所在 0) R

らないことは僕自身にも信じられなかつた。

間を左へ曲つた。けれどもお墓は見當らなかつた。のみならず僕の見覺えてゐた幾つかの空き動を放りま その次の稍廣い小みちもお墓のないことは同じだつた。僕等は今度は引き返す代りに生け近

さへ見當らなかつた。

「聞いて見る人もなし、……困りましたね。」

僕は かう言 ふ水君の言葉にはつきり冷笑に近いものを感じた。しかし教へると言つた手前、

を立てる決にも行かなかつた。

かつた。僕は勿論背ら背らして來た。しかしその底に潜んでゐるのは妙に佗しい心もちだつた。 僕等はやむを得ず大銀杏を目當てにもう一度横みちへはひつて行つた。が、そこにも お現場 はた

した。 つか 外套の下に僕自身 それ は僕 の少年時代に或餓鬼大將にいち の階温 を感じ ながら、 前にもかう言 8 ら れ しか も泣な ふ心もちを知 かず に我慢して家へ歸 つてわたことを思 0 た

何先 0) 心も 度と 同意 ち じ小 だつ た。 7

生意 (1) お 基は の前に ~ 、やつ ち と K に出版 君公 入にふ をつれて行つた。 た後、 僕は古樒を焚 5 --わた墓地掃除の女に途を教はり、 Vi

に売ら 更恬然と氏 お裏はか され はと K 7 君と一しよに 君公 の前に見た時よりもず わ は た。 分 それ 3 CR は九日のか ざ外套を脱ぎ、 お時宜をする勇氣は出悪かつた。 に手向 つと古びを加へてゐた。 け 丁にない 70 5 12 L お V 寒かんぎく 墓は ~ や南天 お 時じ 宜き への東部 を おまけに のけるか た。 に何答 L お花が か し僕はどう考へても、今 か親上 のまは りの み 0 持も もず 7 な つと病 800

丁丁度九 もう何年 九年 になる訳です。」 になります か ね?

僕等は 2 W な話 をし な から 5 護さ でしていまれ 0 終點へ

僕はK君と一しよに電車に乗り、 僕だけ一人富士前で下りた。 それ から東洋文庫 にわ る或友だ

引き返して行つた。

ちを尋ねた後、日の暮に動坂へ歸り着いた。

3 動なる だ h の往來は時刻が だ ん減 りは じめ た。僕は受け身に らだけに前 よりも一層混雑してわた。が、 なり きつたまま、爪先ばかり見るやうに風立つた路 医中堂を通り過ぎると、 を少さ

て行い

1

多少なら 衣會社と書い t -押坊 2 ると墓地裏 してや 肥った 3 た所に るの たも 0 八幡坂 に穢い氣も 肉を 0 だつた。僕は後から聲をかけた後、ぐんぐんその車を押して 色の車に近れ の下に箱車を引いた男が一人、楫棒に手をか たのに違ひなかつた。しかし力を出すだけでも助かる氣もし 15 800 だつ た。が、側へ寄つて見ると、 けて休う 横 に廣 んご 11 あ 72 やつた。 と行 箱はは に東京 2 n は 肥美

3) 北京 に一心に箱車を押しつづけて行つた。 を鳴ら は い坂の上 た。 僕は かる ら時々まつ直に吹き下ろして來た。墓地 カン う言い 3. 薄5 から りい 中に妙な興奮を感じなが の樹木もその さい まるで僕自身と励る 度 1= さあ つと葉の落

に違む

なかか

(大正十四年十二月)

カルメン

革命がくめい 前党 だつ たか、 革命後だつたか、 い P あ れは革命前ではない。 なぜ又革命前では

か 或蒸し暑い雨 僕は當時小耳に挾に大きになるないはさ もよ Z 0 夜。 舞亭監督の h だが ン  $\mathbf{T}$ チ 君公 工 は、 ン 7 市場は 0) 酒落を覺 の露臺に佇みなが 克 7 か る カン 5 5 で 炭が あ 酸水 る (1)

 $\supset$ 

"

プ

を片

手に詩人のダンチ 工 ンコと話してゐた。 あの亞麻色の髪の毛をした盲目詩人のダン チ エ ン コ

言 これ もやつばり時勢ですね。 はるばる露西亜のグランド・ オペラが日本の東京へやつて来ると

あ

る。

それ は ボ ル シ I. ヴ 1 ツキ は カゲキ派ですから。

\$ 0

は。

力 ル メンに扮する筈のイイ 0) 問答が あ 0 た 0 は確 か初日 ナ・ブルス から五日目 カアヤに夢中になつてゐた。 の唯ん カ ル メ 7 が舞点 イ イ ナは日め でで た晩で の大きい、小鼻 る。僕は

張は 何とか 一幕ない 肉感の强 が上つたのを見ると、 云い 一ふ質相 V 女をんな な女優であ ある。 僕は勿論カルメンに扮する る。 カル 僕はT メンに扮 君と同じが L た 0) ボ は ツ イ ク イ 1 ナ 1 ス では 10 ナ 夕 を觀ることを ない。 丰 シ イ 水がらい F の胸が 樂し を進 みに をした、鼻は なが してねた。 ら

落たたん L ない い説には行 カン な かっ 0 た。

カ ル × は 僕等 0 1 イ ナ ち p な 2 ね 0

イ イ ナは今夜は休みださうだ。 その原因が又頗る中 7 ン テ イツクでね。

んだ?

は絶望した ださうだ。 僕は 何な 3 か この話を聞 た 云! 所さか h 3. だだ 舊市域 ね イ イ ゆうべ の侯爵が ナ は 65 ホテル 0 一人、ひとり の 間<sup>は</sup> の自分の部屋で首を縊つて死 10 或場景を思ひ出 カン 1 亚了 1 米× ナ 利" 0 加人の あとを追 高人の つかけて來て 世世 話わ んぢ 12 な つて まつた ね、 か をととひ東京へ着 る。 んださうだ。」 そい つを見り た候野 1.5

プ 0) 男女によ シ 1 与なな へに
量が をし ま \$2 てゐると見え、 た いて 去 ま わ 1 るうちに、 ラ ン T君にほ プを弄んで ほ笑き か み る カュ 1 1 け ・ナであ した。 な がら、「今度はあ る。 それ 黑と赤との着物 はなる の更い 分け なたの運を見て上げ たホ を着 テ ル の一室に大勢に た 1 イ ナ ませ は ヂ

を総 イ は 2 な ナ あ つて死んだと云 0) 0) 0) 1 言葉に通り 人より 0 側で 僅為 KE 誰な た。《或は言つたのだと云ふことである。 カン 8 12 カン 僕が と話は 幸がらふく じ たT 是是 3. です L 君に翻譯して貰ふ外はな えて 0) -よ。 は わ あ た露口 か の晩の「あの人」ではなかつたであらうかっ る あ 西亞人でも 0) な は た 胸む 0) 愛す に插 あ 3. る人と結婚出 -僕《 わ い。こそ は不 た石竹だけで ダア以外の露西 幸から n E 來ます」と言 かっ もつあ 5 r あ ラ の人」の る。 2 西語を知 プ 1) イ を た。 まく 產原 1 だ ナ っつて見 F, の愛を失った爲 0) あ 服装さ 0) な 人 1.1 僕は勿論 た後、丁 とぶ だい だ 3. 見は あ 0) に首が 1.1 なた 1

そ n ぢや今夜は出な い筈だ。」

好。  $\mathbf{T}$ 加減に外 8 勿論論 7 イナ黨で へ出て一杯やる あ る。 カン

まあ もう一幕見て行 かうぢ ā な V かい ?

コ

6

六人丁度僕等の正面に當る向う側のボ 僕等 (1) 慕 が 3 Ĭ 僕等 チ 1 工 は退乱 と話は だつ L たりし た。 カン た " L 0 ク 僕等が席に就 は 恐 ス らく ~ はひつて來た。しかも彼等のまつ先に立つたのは V 0 7 幕 まだ五 ひ だ 分かと 0 た たたた ts. 5 t, 12 外流 國一人 カジ /i. =

使か 粉华 0 檀が れる な から た 0) 5 亜米利加人も交つてアメリカじんまし イ 悠るく 1 ナ 々と舞臺 ۰ -j" ル を眺なが ス カ わ め出だ T た T 0 した。 -であ あ る 5 0) う。)愉快さうに笑つたり話したりし出した。 イ 7 イ な -}-らず同じ は ボ " 一件の外國人の男女と(その ク ス、 の一番前 1= 小家 () • 孔雀 中には必ず彼女 の有根 い扇を

「イイナだね。

うん、イイナだ。」

た為 見なて と慟哭するまで僕等 僕等はとうとう最後の であ か た為であ る。 る。 この 0 ボ 慕まで、\_\_\_ 男 ツ をき ク 殺る ス を離る し たことを何 to カ な ル か メン つた。 とも思つて 0 死骸を擁 それ は 勿論 わ な たホ V 舞臺 5 セ 1 から 0 15 露。 8 カル 四 1 亚, 1 メン ナ 0 カ . 1 ブ ル メ ル 力 ス ル. を見てね カ メ T ン + ! を

× × × × ×

君言 2 は n イ カン 1 5 シー 一三 日 ナ から あ 0 たつ 晩ぱん 以來 た或晩、 確だ 僕は或 か左の薬指に繃帶し v ス 1 ラ 1 0 7 隅ま 2 12 た T 君な 0) に氣き とテ から 主 0 ブ 05 N -を わ 置き る W カン -V か ? た。

「さう云へば繃帶してゐたやうだね。」

1 ナはあの晩ホテルへ歸ると、……」

駄目だよ、君、それを飲んぢや。」 僕はT君に注意した。 薄い光のさしたグラスの中にはまだ小さい黄金蟲が一匹、仰向けになついなりなり

てもがいてわた。「君は白葡萄酒を床へこぼし、妙な顔をしてつけ加へた。

「皿を壁へ叩きつけてね、その叉缺片をカスタネットの代りにしてね、指から血の出るのはなった。たった。た 16

はずにね、 :

カルメンのやうに踊つたのかい?」

そこへ僕等の興奮とは全然つり合はない顔をした、頭の白い給仕が一人、靜に鮭の皿を運んで

(大正十五年四月十日

三つのなぜ

## 一なぜファウストは悪魔に出會つたか?

彼は林檎を見る度に地上樂園を思ひ出したり、 アウ ストは神に仕へてわた。從つて林檎は アダ かうい ムやイヴを思ひ出したりして か彼にはいつも「智慧の果」それ自身だった。 12 1:

カン カン いの大伽藍にあつた、色彩の水々しい油畫だつた。從つて林檎はこの時以來、彼には昔の「智味がある」となった。となったがある。 し或雪上りの午後、 フアウストは林檎を見てゐるうち に一枚の油畫を思ひ出した。

悪の果い外にも近代の「静物」に變り出した。

たり、胃袋の鳴るのを感じたりしてわた。 も變り出した。從つて彼は林檎を見る度に、 フ の減つたのを感じ、一つの林檎を焼いて食 ウ ス 1-は敬虔の念のためか、一度も林檎を食つたことはなかつた。 ふことにした。 モ オゼ の十戒を思ひ出したり、油締具の調合を名 林檎は久この時以來、彼には食物 が或鼠の烈しい夜、ふ 魔ま

と一しよに林

檎こ

0)

問題に

を

論

C

な

から

ら

人通

0

0)

V

往前!

を

別は

て行い

0

-}-

っると複

世

細導

J)

た子供

15

外意

から

一人、額中淚に濡

5

た

まま貧

15

村親

0) F. C

をひ

1

ば

つて

2

一般見はつけん 最に 後 或薄 現に又それ B 寒花 15 朝か は フ 十二賣 7 ウ ス \$2 1-ば は 林檎 銀ぎ 一枚にな を見る 7 2 10 るうち 0) に違語 に突然林檎 W 拉 ca 2 た。 4 商人には 林鴻 15 商品 2 ち 75 でん あ h ること (1)

以『來記 或る 彼には金銭 7 h あ 1 り髪つ 3 かる ? た。午 にも 緩かは 後三 2 1) n 出地 は フ T 彼如 L には ガ ス 1 は やうに ZX 2 1) 浦子 暗公 15 書祭に

一體何 迷さ を口が 書かし Fit 呼がるに は解生 け 1= ない 林檎 問題だつた。 0 ことを考べ 彼礼 7 は か にかい 林為 たま

林檎 すると、 とは かい \_\_\_\_ 開かれ 細堂 何為 黑分 1 大い あ から 70 加森 かっ ?

0

か

7

0)

1=

7

わ

た。

ると、

忽ちま

一人でもり

0)

時かき

-1:2

10

變はり

•

丁にない

1=

フ

T

ウ

ス

1

1=

お

日年し

TI. 4

を

1

どこ

かい

i,

カム

書

為:

/ \

は

7

1

-來た。

0)

72

な

i,

-d=

2

の大は身震

ことは なぜ フ T フ ゥ T ウ ス 1 ス は 1 思考 0) 悲い 魔に 劇 HIT 0) Ti.= 會あ 慕日 0 た -かっ は ? な それ 或寒む は 削書 に書か 0) 殿等 3 た通言 15 少点 1) -フ T あ ウ 10 ス 1 は 7)1 し悪魔に出 肠" 1:1 15. 1: 節 思考

「あの林檎を買つておくれよう!」

悪魔はちよつと足を休め、 フアウ ス トにこの子供を指し示した。

あの林檎を御覽なさい。あれは拷問の道具ですよ。 いった。 あれば拷問の道具ですよ。

フ T ウ ス 1 0) 悲劇はかうい ふ言葉にやつと五幕目 の幕を擧げはじめたの であ

なぜソロモンはシバの女王とたつた一度しか會はなかつたか

んで來た。が、 7 たためではなかつた。 u E ンは生涯にたつた一度シバの女王に會つただけだつた。 ソロ モ ンの使者の駱駝はエルサレ タルシシの船や、ヒラムの船は三年に一度金銀や象牙や猿や孔雀 ムを関んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國へ向つ それは何もシバ 少なよれら が遠に を運

たことはなかつた。

會つたシバの女王のことを考へてゐた。 ソ モ P 二人、エドミ人、シドン人、ヘテ人等の妃たちも彼の心を慰めなかつた。彼は生涯に一度 モ ンはけふも宮殿の奥にたつた一人坐つてゐた。 ソロモンの心は寂しかつた。モアブ人、

と星占ひ 一生の 2 バ ソ 0 口 女王から 間が 0) E でだ 心心 7 一は美人 8 密っ は あ を かっ 0) 論る 0 城市 女な ľ で 酸けん 2 合あ は 問人 な 0) Š. あ 時報 大言ふ カン る 0 0 E す も た。 シ バ 感かん る じ 0) た 0 女王がよれら た び み 12 な と話は 彼れ 2 5 0) 19: 0 心意 な 彼れ 0)3 7 Vi よ 喜な わ 那也 1) 躍や た 8 だ 年を す V 0 0) 2 た。 に違が とつて 0) を 感じ 彼れ N は二度で な わ カン た。 た。 0 た。 そ も三度でも、 n 20 は 珍し どう 15 15 3. 壓! 何 師

時でも、 を蓄べ 奴と 港\* < 隷れ な を 失うな 10 る n L -ど to か カム CA カン 8 \$ た。 じっ 2 だ ね ソ だ な か 0 口 から 1= カン 0 E 彼か た。 0 > 女等 た 彼か ソ は 少くともか 女等 同音 口 を 時じ 王-輕蔑 は に支表 1 何ん は して とい 彼れ E シ ア バ 0) わ つて 歌 ブ 0 人だん 女王がよれら た。 つて \$ 彼れ 1 わ を ア 恐れれ 0 ン た カン 精神的 8 L 七 7 シ \_ 0) 人だん バ は わ 彼れ 0 奴と た。 意味だ 女よれら 工 0 F 智节 2 だけは 0 111 悲 n 人だん は カン かい カン 時等 ソ 0) シ 0) 女よ 女は 1= F 口 は反かへ E ン 0) 1 人だ 智慧 曾あ ン つて は 0 彼女等 カン -彼自 テ 見る 72 人等 分初 2 間がは 身儿 を愛い 17 を彼女 V) 0) 过 抓一 彼礼 たち -} de 0 2 智さ (1) た

を立た 0) ソ 17 てた、 8 七 達が > は N 大きい な 彼か 女生 かる 0 0) 象牙 奴ど さかれい の産業を ~ 12 な をじゅん る の上気 とを恐 は 一に度々太 Vi 0 8 n ソ .7 V 2 口 息息 た モ を辿り ン 0 10 10 5 は 達が 名状の N た。 な カン 2 1110 來 0) 息は 22 書 义 痛 か しくまいちい 何に だつ カン た。 0) 打造于是 रेशारी 彼れ 1= に一篇 は は 純点 さる 企為 h 0) 0)ん - ( 护 狮儿 70

たっ

しか

し又同時

にそ

(1) 心も

ちは

悲

L

子

に近

(1) 4

與

1

た

0)

だつ

た

に變ることも あつ

CR から 愛する者の男の子等の中 1 あ

るは

林はのし 樹き の中に林檎の 0 あ 3 カジ どとし。

我上に翻り したる 旗 に愛なり

2

0)

語 3. なん かり 5 乾荷 荷だ を もて 南 から 力を補へ 0

林檎 我は愛によりて疾み をもて 我に力をつけ 南 づら よ。 3.

7 或る日 わ 20 の幕 國 は もも ソ 3 H h 七 見え 1 は宮殿の な 2, 0) に違が 露臺にのぼり 0 な カン 0 た。 はるか 2 n は何色 に西の方を眺 カン ソ 17 モ > 处 に安心に近い心もち やつた。 シバ の女がなった。 を興へ () ():

美を擴げ、 ると突然幻は誰も 頭を二つ具へてゐた。 見多 たことの な かっ 1, 歌を もそ の頭の一つは 一匹、入り口 シ (1) バ 光の中に現 の女王の頭であり L. 111 . 問じ もうついは 那 に似 初次

銀光 11" 身 U) 鎖 (1) 大震然 1= " 似 だったっ た雲 V) 吹 たっ カニ き --- t, 渡北 頭熱 列門 はま 3 点は 2 彩な 0 とも勝か X --- ( > 1= L た よ な 1= 7 忽ち 合商 び CL 10 --父亲 な なくらちち 7.0 カミ ら 2 だけ 消えて 1: だっ 思儿 議 L 1 も涙を 去 1) た。 流 そい あ 7.5 たったのま こし は明治 么」 は 暫く カン から Min . 4 カン --70 60

ソ H E ン は対 0)2 消言 汽 た 後等 32 七つ 2 露点に に行ん で 70 た。 公月 のつし 意。 味必 小は明常 から だっ たとひ ---XZ

17 E ン 以完 外台 0 計结 1= 4 10 かい な 4 0) だつ 4 -}}-

感気がい 15 0 3. 1190 工 だ 0) を N 伙 沙长龙 h + み交がは 1 0) V -وعد 4 來〈 5 0) 1= -5 る 夜 笑! 10 0) 3 を た。 0 更ふ 感かん け 彼和 C. 1) ナニ 後、 ただけ 話場 () 川? 1 た 77 まだ だしつ 1) 6 : -j-杯等 年音 10 19. t る V) 氣 岩か III. 1:20 は 15 ソ 15 10 づ カン 口 1 \$2 王 た。 36 ン は 純い 附於 大勢 介公 け をん 用的 3. () まで Ch 妃兰 た た 知 8 ち i, や家家 00 な だつ か たら · ) た。 た、 じかい 加沙方 --- 13 しよ 思考 17 に葡萄 17 -T-

相比枝 番り 紅ファ (1) 花ン 0), 糸にな 3 なら を答言 75 7 公か to 20 打 111/12/12 2 to かた iz 0

3 27 花ン ど我 は 餘\* は 悲急 4) 10 1 糸上な 11 たり。 かい な

桂枝は餘りに匀ひ高し。

を頂にい が、 歌う 使者の駱駝は は 夕 5 ソ 彼に似げ や家本 誰れも ル 17 た頭を垂れ モ ソ ン シ 0 は たちと D 船ね な カン 工 モ ル P 机 5 ン V 歌ない 激性を対 サ ふだ 1= ヒラ 少時は . \_\_ V な 4 W 0) 0 4 を置か 歌た 調らべ から 0) 0 いやうに話 别13 ぢ の意味 5 を漲らせて んだ丘陵や沙漠を一度もシバの國 は三年に一度金銀や象牙 0 と目め 大きい竪琴を搔き鳴らした。 を尋り を閉と し出だ ね わ ぢ る た。 7 3 7 0 妃がた た。 は な それ ちや家來た かる や猿や孔雀を運 0 カュ た。 5 0 ソ みならず絶えず涙を流 ち へ向つたことはなか D は E 2 15 ン づれ は んで來た。 n から急に笑顔 of. も意味 つと歌ひ終 を見合せたりし が、 0 した。彼れ を製げ たっ ソ П E

(大正十五年四月十二日)

## なぜロビンソンは猿を飼つたか?

Ξ

らであ る。 ロピ わたしはよく承知してゐる。 ン ソンは猿を飼か 0 たか? それ 銃を抱いたロ は彼れ 目ま 0 ٣ あ たりに彼の ン ソンはぼろぼろの カ IJ カ チ ズ 二 ア ボ を見たか 1 0) 膝をか 0 たか カン

ながら、

を見上げた猿を。

いつも猿を眺めてはもの凄い微笑を浮かべてわた。鉛色の顔をしかめたまま、慶鬱に空

(大正十五年七月十五日)

春の夜

は近頃Nさんと云ふ看護婦に聞いた話である。 Nさんは中々利か ぬ氣らしい。い つもない

た唇のかげに鋭い犬齒の見える人であ 僕は當時僕の弟の轉地先の宿屋の二階に大腸加答見を起して横になつてゐた。下痢は一週間度くたちじ度くおとらとてんちょきをとやしたから、たければいまでかれる。まています。 る。

つてもとまる氣色は無い。そこで元來は弟の爲にそこに來てゐたNさんに厄介をかけることにな つたのであ

或五月雨のふり續 いた午後、Nさんは雪平に粥を煮ながら、如何にも無造作にその話をした。

は男主人はゐない。切り髮にした女隱居が一人、嫁入り前の娘が一人、その又娘の弟が一人、 の春、Nさんは或看護婦會から牛込の野田と云ふ家へ行くことになった。野田と云ふ家にはるいとなった。などはいったは、ちょうないない。 X  $\times$  $\times$ × X ×

は N 0) そ あ h こんだ、飛び石一つ打つて XL 2 0.) は は 言葉に從 一つにはは 女中 0 わ 姉ね へが る ば、一胡 なもまと はいけつか ば かる りで 麻草 竹を あ る。 な 核かく 打5 に罹かかか 15 庭に木城 Nさんはこの家へ行つた時、 た濡っ つてね n た爲であ 緣之 ば かる ~ 1) 突き上 茂は らう。 0 7 D けれ た為な るやうに」茂 で ども又一つには 何か妙に氣 あ る 實際その夥 の滅入るの 风光 11212 を感じ U) 離な 凡龙 n

0

さ

げ

つて

わ

た。 太たり 見み b 1= たさうであ 女隠居は娘を より たと見え、 な る ば カン 3 9 る。 熱なり か、 雪神 h 清なな を さん 大き 高か N 2 即為 と呼ぶ 低江 にし は雪雪 h を計るのにさへ、 12 び 7 3 さん 息子だけ わ 0 たらし を言い とは反對 3. 時等 は V 0 清太郎と呼び捨てにして 12 IZ N Nさん は額は その さ 癖社 を赤か h 0 に世世 病氣 見た X の重いのは 話わ のでは承知 た を焼き 9 寸 る カン 位公 世 雪さんよりも寧ろ清太郎だつ わた。雪 であ たことは せずに一々檢溫器 あ る。 女にはき さんは氣 な い 0 何ん はよ を透 めかか -カン う云い 8 かい 3. 清: たななな Š. 7

あ た しは 2 h な意気 水地なし に育てた覺えは んだが ね。

が、 女際居は 一とかった になる清太郎は滅多に口答へもしたこともない 解はた \$2 / 來〈 る度に(清太郎 は離な れに床に就 1 7 ねた。)い 0 唯仰向けになつたまま、大抵はぢつ つも つけつ 3 山小 そいい

と日め 0) 相等 を閉じ 0) あ ちて た 1) 1= 72 庭は る。 12 2 1, 0) 0) 又非 水 香質な 財の影響 8 透 き カニ 映 ほ るやう る やうに 感じ 自治 たと云い 0 N さ ふことで h 11 氷嚢を あ 取出 る。 1) 挽か カミ

來' i, 後は 拘三 1) る等 1) 或晚 ち き 人び 清雪 通過 11 0) 物でも、 上 時 前 な 1) 1) た とで 3 な 0) 0 少さ カミ 0) 沉 ら に、 南 カミ な 殆ど清太郎 ١٠٥٨ る。 あ 100 肩許 屋や 2 N る 越 敷檀 0 ż h な真 رم. L N h 3 1= き は 続けら 似相 とそ 相認 の意思 h رر をし · Jac は (2) 家 0 な を 勿言 1) 坂へか た くり 3. 論が かい 1, いら二二町 1) 9 (1) び 返ると、 -}-は 0 汤 額。 くり 3 かい ると、 管 ば る。 離は カン 闇か たっ n 15 L 1) 維持 た、 -0 カン 0) 10 中等 カミ は L カン 一人ぶ 1= 大了い を な とと の多な 8 その 1, o Ti.= ち 15 77 ら i, 30 も客か 分が刈が にも **川**了 ‡ 4) 2 と見る カミ /\ 水を買 海太 るや 1) に刈 3 した患者の清太郎が 413 た額は たことには思 5 に後ろ 1 U. た頭葉 に行い から 清太 でも、 力 1 即等 た。 じり と少い N は 制元 す 3 7 出て 形作 た W 0 11 語か

一姐是 3 九、 な 金 を お < 12 よう。」

即言 「何です、 そ 0 野る 0 小 江 年沙 失過問 方 は ولمي 15 なっ iİ と思る 0 抱だ 南 た د در 专 L < 0 は is 100 = (1) 70 た まま、 -岸や あ 敷 2 -11-5 0) C 4 氣等 Ż. (2) 生" 2 ですか な N 4 う さ 1= じっ かい う摩急 江 7 たなだ んなことを 0) 9 龙 ·F .: かい 1= け た。 1 たい お 3. L 1) たさ 相影 ·F. 3 ると、 亦 (1) 1:3 ·T· 心心 を抑物 門沒 1 4) (1) 左 爺: ナバニ i,

さんを呼びますよしと言つた。

から ある。 らい け n もう一度この少年をふり返つた。今度も亦相手の目鼻がちは確かに「はにかみや」の ども Nさんは急に無氣味になり、抑へてゐた手を緩めずに出來るだけ大きい聲を出 相等 な不相総「お金をおくれよう」を繰り返してゐる。Nさんはぢりぢり引き戻されなっな。 清太郎

相談手 爺やさん、來に下さい!」 は N さん

N 3 か 0 N んは茶 さんは息を切らせながら、一後になつて氣がついて見ると、風呂敷に包んだ何斤は、は、は、は、は、は、ないない。 胸に當ててゐたさうであ な 離な の間は の顔を出 そ の聲と一しよに、抑へら れから相手がよろよろする間に一生懸命に走り出した。 L なが る。)野田 ら、夕刊をひろげてゐた女隱居にちよつと間の悪い思ひをした。 の家の玄關へ走りこんだ。家 れてゐた手を振りもぎらうとした。同時に又Nさんも左 りなか は勿論ひ つそりしてゐる。 カン 00 氷をしつ

「Nさ 九 あ な どうなすつた?し

為ばかりではない。實際又Nさんは笑つてはねても、 女際 居はNさんを見ると、 殆ど詰るやうにかう言つた。 體の意 それは何 へるのは止まらなかったからであ もけたたまし Ļ, 足管 に数据し、 100

いえ、今そこの坂へ來ると、 いたづらをした人があつたもの ですか

「あなたに?」

後から かじりついて、『姐 さん、 お金をお くれようこつで言つて、……」

ああ、 さう言へばこの界隈には小堀とか云ふ不良少年があつてね、……」

すると次の間から聲をかけたのはやはり床についてゐる雪さんである。

しかもそれはNさんに

は 勿論、女隱居にも意外だつたらし い、妙に險のある言葉だつた。

「お母様、少し靜かにして頂戴。」

N さんはかう云ふ雪さんの言葉に輕い反意 と云ふよりも寧ろ侮蔑を感じながら、 その機合

不良少年の額ではない。唯どこか輪廓のぼやけた清太郎自身の額であずきますない。ないないのであるかはないのないないないないないないないである。 に茶の間を立つて行つた。が、 清太郎に似た不良少年の顔は未だに目の前に残つてわる。 る。

五分ばかり かる な た。 カン も知り りたつた後、 が、 離れへ行つて見ると、 ない、 少くとも死し Nさんは又濡れ縁をまはり、離れへ氷嚢を運んで行つた。 んでねるのではない 清太郎は薄暗い電燈の下に静かにひとり眠つてきないない。 カン? そん な氣もNさん 清太 ことよ 郎はそと 70

も亦不相變透きとほるやうに白い。丁度庭に一ばいに伸びた木賊の影の映つてゐるやうに。 水嚢をお取り換へ致しませう。 いたのなった

Nさんはかう言ひかけながら、後ろが氣になつてならなかつた。

× X × X

「清太郎?――ですね。あなたはその人が好きだつたんでせう?」 僕はこの話の終つた時、Nさんの顔を眺めたまま多少悪意のある言葉を出した。 X

ええ、好きでございました。」 Nさんは僕の豫想したよりも遙かにさつばりと返事をした。

(大正十五年八月十二日)

點鬼簿

思なが出 櫛巻 つか 3 小克 か う云 さけ 西北 0 8 麻言 母は てくれる。 に行い 1= 0 ふ僕 記さ は狂人だつた。 n ば體も を讀み、 0 カン な狂き たら、 は 僕《 0 小なさ も芝は 畫は墨を使ふばかりではない。僕 人だつ 0 母は 土口氣泥臭味の語に出 V に全然面倒さ 学 15 實家 僕には た。 0 な り 2 の頭を長煙管一 一度も 僕《 0) 10 双类 た op 僕 を見て貰つたことは 利は 0 た一人坐りまれ 僕 0 は 姉おお どう云い の句は で打ち など 合つた時に忽ち僕 に母は b た دگی 書為 机 決な な らし を描か たこ カン から 5 0 い親と 妙の水輪の水輪の 少し とを覚え ない V 長なが しみ 7 煙管で < 0 3 も生気 を感じ えて 礼 何でも一度僕 0 母性 と追い 具で 0 す か 0) 蓟 を行樂の子女 る。 な ば 5 たことは を、 7 n VI L 水は ば煙な る の養母 色を カン し大體僕 引 な 四上 瘦。 を吸す Vo L の衣服 つ折り とわ 世 7 細さ 僕 75 0 7 る 0 0 3 0 0) 半汽紙 1:1: 刮造 たい カン わ 僕に 横 1: る 草木 に 如心

何か

を

2

0

0

(1)

だけ

0

12

は

0

普

0

3

0

7

か

る

0 僕等 花宝 死儿 0 0 前後 に 0 死亡 1 W 記書 だ 0 憶歩 -0 は < 僕 n 0 -f- t 0 割わ 唯是 ----合かな 2 0 秋ま n 0 等的 あ 0 書さ る 0 中与 そ 0 人は 殘? n は 物 病等 は 00 V 爲ため づ よ n 8 b 狐き 8 衰な 0)42 弱の 額は を 寫為 に 7 死し わ W た だ 0) -あ

だけ 危篤 0) 于今 は 馬丘が 南北の 门拿 け 0 電ん 12 0 は け 0) 報は 山かれる こ行 1 3 t カン 0 來き た。 た寫 何な 香から かっ 水素 を 僕 0 と 描か は あ まだ今日 5 Vi 350 た、 3. 香水さする 僕《 薄す は で 15 或ある 与にな 網 8 禁地 風少 0) 手中かり 0 と云い な を Vi 深上 生 E. 夜 步 8 0 0 僕《 计 を 用雪 見ば 7 () 養力 72 N 图:1 た た と人力 ことは ح 2 を 是点 里心 な 12 15 乗の 0 7 カミ 0 70 3 本がいる 生字さ 2 12 n 2 かる かっ 0 6

夜よ

5

2

T

メ

0

L

T

2

た

とも

えて

2

る

目め 一つそら 坐す を あ 切せ 9 0 • なさ 司法 V 二人とも 7 は ----何ない 0 性か から  $\subset$ Tit. 7 0) 上あ 絕力 道: 0 た えず 下是 げ る 0) 僕等 八品でふ 學為 0 を感ん を立た は 0) 皆な C 7 座さ た。 悲な 7 敷し 泣な 1= L 横さ Vi 11 た。 山な た か に は L 今は 殊さ 8 0 に誰なれ //、こ ま 7 0 野され わ でくす た。 腹め かっ 人僕は 目的 僕は 0) 後記 7 川当 ろで「 す 10 笑的 た、 0 N 違が 御前 死に人 目后 N 臨終 0) た。 12 僕 御前 Z 0) 臨心 姚高 終め と僕 1 15 僕門 0) 付出 0) 1) た 制造 0) 枕きくら ルナ 時常 突然 10 \$

僕 は 流が そ n 0 なか 次言 0 晩点 0 た。 も僕く 僕 0 は殆ど 母性 0) どえなな 枕き もら き堂 3 12 を紹た 夜よ 明き 近为 3 な ま V 僕 0 の姉ね 坐す つ 0) 7 手前は か た。 を 耶は から な 一生懸命 ぜ 2 10 5 になった ~3 0 く眞似 やう 少さ E

0

同じら に又僕の泣かれない以上、僕の母はは の死ぬことは必ずないと信じて 2

顔を眺めてはとめ度なしにぽろぽろ淚を落した。が、やはりふだんのやうに何とも口は利かなかな。 こう 僕の母は三日目の晩に殆ど苦しまずに死んで行つた。死ぬ前には正氣に返つたと見え、

る人だと思つただけだつた。 僕は納棺を終つた後にも時々泣かずにはゐられなかつた。すると「王子の叔母さん」と云ふ或遠遠 お婆さんが一人「ほんたうに御感心でございますね」と言つた。しかし僕は妙なことに感心す

て行つた。僕は時々居睡りをし、はつと思つて目を醒ます拍子に危く香爐を落しさうにす 僕の母の葬式の出た日、僕の姊は位牌を持ち、僕はその後ろに香爐を持ち二人とも人力車に乗 ども谷中へは中々來ない。可也長い葬列はいつも秋晴れの東京の町をしづしづと練つて

180 實文の命目や戒名を覺えてゐない。 僕の母の命日は十一月二十八日である。 それは多分十一の僕には命目や戒名を覺えることも誇 又戒名は歸命院妙乘日進大嫌である。 僕に ()

つだつた為であらう。

=

鬼簿に加は 僕は一人の姊を持つて る。 僕等三人の姊弟 た 0 は 115 の中でも一番賢かつたと云 わ 論が る。 ح 0 しか 姉ね 0) ことでは これ は病身ながらも二人の子供の母に な W 0 丁度僕 ふ姉のことで の生 去 ある。 机 る前 に突然天折した姉 なつてね の温気

VS んしの の姉妹 0) 寫真 あ を初子と云つたの る カミ 兩類 一枚小さい額縁 なども 熟しぬ 心した杏ん は長女に生 の中に O# やう まれた為だつ は ic Z ま つて る 生 2 る る た 初時 7 7 わ ち あ. る やんは少しもかり らう。僕の家の佛壇 弱わ さうでは には未だに「初 な 0 3

新銭な けて だ 明治 座か は 0 父や母の愛を一番餘計 必なら 二十年代でも今め b 僕《 CR 2" 0 母は CR ざ築地 の家は 4 かし サ 本所によ に受けたもの い洋服を着て 7 ア 0 芥川家 ズ夫人の幼稚園 は ^ 70 泊ま 何なん りに行い と云い たのであらう。僕は小學校へ通 か何か つても「初ちやん」である。「初ち 0 た。 へ通つてゐた。が、 一初ら やん 上は 202 う云い 通つてね 士と ふれる カン やん」は芝り でら日曜 た頃、一初ち 05 時常 カン

0

は

な

'n 0 一着物の端巾を貰ひ、ゴム人形に着せたのき。60 はきれ もら を見ば えて 2 る。 その又端 畑巾は言ひ合せた きれ やうに

細き かい花や樂器を散らした舶來のキャラコば かりだつた。

或ある 春先の日曜の午後、「初ちやん」は庭を歩きながら、座敷にゐる伯母に聲をかけた。(僕は勿論はるだきにちえうごごはった。は、まる

この 時為 の姚も洋服を着てね たやうに想像してゐる。

们空 母さん、 これ は何と云ふ樹?」

どの 樹?

ここの 答のあ る樹。」

た「初ちやん」は恐らくは大きな目をし 僕《 の母は の實家 の庭には脊の低い 木瓜の樹が一株、 たまま、 この枝のとげとげしい木瓜の樹を見つめてね 古井戸へ枝を乗ら てわた。髪をお 下げに 1= -

とであらう。

つこれ 伯空 母世 は 酒溶れ お 前 と同じ名前の樹。 生僧 通 じ カン つた。

ちや莫迦の樹と云ふ樹 なの ね。

命ににち 伯を つつては から 母ば 0 で四月 0 あ 初時 らう。 形的 2 ち 日か 0 やんしの 外に 6 僕 あ は小さい 何に る も愛 話は ことだけ 3 0 位牌に彫 Hie 7 わ 和 妙的 ない には 。「初ちやん」はそれ 未だに 0 た「初ちやん つきりと覺い この 問答を繰り 0 がいみゃら おほ り返し かっ ら幾日 克 7 7 もたたす か 75 な。 實際又「初ちやん」の話 0 に板に から は ひつて

は

0

えて

か

る

感かん に僕は 家か 行命に じ 僕には 0) 0 7 -- 10 j 0) ### 2 母性 時かに るとす な 界から とも妙れ る 世 に茫然と煙草を 0 か も面が to 2 とも n ば、 0 かげ は 妨ね 四上 珈; 0 を見め 功 かる を を越 P な .5. せる超自然の力の仕業であ 煙は VI カン 草 四儿 1 全然がんぜん 十恰好がらから に変か 7 7 わ わ 僕 た僕 n ることで 0 た 0 見み 女人が 僕《 知し 0) 司は 6 0) の顔に似っ 神経に あ な 一人、 5 V う。 があれ 0 仕業 に或親し どこ 5 -四十を越し 5 T 20 カン あ か る 5 かる かる み 5 5 8 を た「初き 感じ カン 僕に 知 ? 0) 刘 -- 13 な 7 ちやんしの顔は或は芝は 生品 それ おる。 「初 V を見り 0 僕は とも又何か 行法 は時々気 0 ちやん」は今も --3 0) る 機合に 4 0) (1) 智さ

は 付提 の發狂し た為に生 ま n る から 早いか養家 E 來たから、(養家は母かたの伯父の家だつた。)僕

料な 10 カン ラ 0 だった。 ラ つた 父にも冷淡だつた。僕の父は牛乳屋であり、小さい成功者の一人らしかつた。ます。ないたので、まないはいらしゃのより 4 酒品 果物や飲料を教 を飲 まだそ W だことを覺 0) 外に へた 心は悉く えて 8 あ わ 0 たか る。 僕の父であ 8 ラ 知れれ K 酒品 は非常 な い。 る。 僕は當時新宿に K バ ア ナ ナ、 N コ オ ア ルぞん イ ス のかまく あ 力 0 IJ た牧場の ない イ 4 とうくわらしよく のかきと パ 僕に當ったった 1 0) ナ 柳な ア ツ 時也 (1) 集は び 新た プ ル

森り か 7. 0 つた。 か 魚祭に の父は幼い る そ でア 0 父ち は 1 僕に は 僕等 ス から ク か 養家か う云い IJ か う云い 1 の父母 3. 4 時等 を \$ E 珍赏 動す を、 は 5 80 関る巧言令色を弄しまな からけんれいしょく ろう 6 V n \$ な 一殊に伯母は から 0 を動す ら、露骨に實家 め、 を愛してわ 養物 た。 か から 八逃げ ら僕 た 生憎その カン を取さ で來 5 だつ り戻さうとし Vi と口説 動誘は一度も效 カン n た。僕は一夜大 たことを を 是

一番と言ひながら、 「もう一番」と言つて僕に向 の父は又短氣 の得意 の大外刈り だ 0 た 血相を變へて飛びかかつて來た。この相撲を見てゐた僕の叔母は言う カン りを使か つて來た。 5 度々能とで つて見事に僕 僕は 又造作もなく投げ も喧嘩をし の父を投げ倒る た。 僕は 倒した。 した。僕の父は起き上 中學の三年生の 僕の父は三度目 肝等 15 一つたと思い 僕 の父と相談 の母性 省

担了. がさと何向 妹であり、 3 カン カン 5 H す K 僕の父の後妻だつた叔母は二三度僕に目 1 は 倒生 か n 7 な カン L まつ 0 た 7 た。 が B あ 0 時点 に負けなかつたとす いくばせ をした。 れば、 僕は僕 僕 の父と揉み合つた後、 の父は 必ず僕

あ

6

かと云 日か 鎌倉 ば カン は 築は地 ふでん そこ 9 かる 二十八にな 5 養が ~ 東京 話わ 0) 或る 僕 をか 待 の伯母 0 へ向つた。 合へ出 懇意 け 0 た。 た や實家 12 僕 カン けて行い は 僕 7 そ 0 2 0 叔母は 父は 0 まだ教師 た 新聞記 或愛蘭 った。 と病室 7 者は をし 土岩 フ が 0 05 ル 近く渡米するのを口實 新聞記 門ま -工 に寝れま ン 0 ザ た に時に「チ 者が 0) 寫な りし 一人できり に東京病院には --チーウイ わ 築章 地 にし、 0 2 ンしの電報 或待合 0) うち N 垂れれ つて へ飯を食べ にそ の僕の父を残 わ を受けとり、 僕は彼是三 Z に來 退言

2 一人、ぢつと僕を見下ろしてゐた。僕は默つて段梯子を下り、玄關の外です。 僕等等 0) 新 かっ 聞記者 元三元三 什 た。 僕は を残っ 人の藝者と一しよに 中岛 L 段に足ったんまし たまま、 をとめ 狭ま V 段様子 愉快に なが 5 日本風 を下だ 段がださ 0 の食事 7 0) 行い 上5 0 をふ た。 をし かり返った。 た。 食事 と部就 は確に か後記 そこには來合せて 3 かい 一時頃 () カン ら「あ B 17 ٠ に終 あさん」と僕に イ に乗つた。 た藝名 僕は

17 ク 1 は す 5 動 き出だ L た。 カジ 僕 は 僕 0) 父も よ り 36 水台 女人 1 西世 洋等 たこ 0)

殊に彼女の目を考へてゐた。

とおけっ -餘よ つて わ 僕 婚元 た。 食 を から 引也 病炎 0 僕 た た き 当たっ 3 0 1/2 父ち 歸へ 時じ カン 5 8 云い せ、 0 0 7 肉に ځ. 僕 來〈 0 落 瑣言 を 3 0 末 話はな 手で ち な話法 た を 頰隱 出だ 僕 握い 17 KCL L 0 0 た。 過す た 父ち P は ぎ 1) は 撫な 僕 な 2 1) を待 淚 n 0 カン をだ は た 0 僕 流なが た。 9 ち Ĺ 釈か 0 母はは 7 な ね と二人では かっ から -2 5, た。 L 2 僕 た。 は 僕 館がらず 2 0 0 知し 7 0 話はな を買か な 5 な 5 0)2 ず二枚に 5 45 15 1 書等 ち 1110 12 (1) 折り から V 0 け 0) 肝や ナニ かる を、 風 HE ! 3 カジ 0) 外之 熱き 無行し 0) 七片

旗法 板き た を 立; カン 0 0 父去 見お 7 た軍 は を 克 照で 7 2 船かん 5 2 0 次言 な カミ 7 來き 0) V た。 2 0 朝き 唯ただ 10 1 僕《 飲む 3 とを覚し h 0 0 な萬歳だい 書る 父ち 0 去 えて 死し する 骸が 2 唱岩 か を 12 病が 死上 3 院な W で行い カンん 5 實家か 0 た。 言い 運造 死口 82 3" 前等 僕 大海 は は 僕 き 班李 8 2 1 0 父与 孔Es 赤はる 0) 0) 月音 葬; た から エしき - "A カミ 1) E h あ to h 0) \$ 15 红生 1: 4.)

僕は今年の三月の し小さい 墓は 0 半ばに 勿論、 まだ懐 墓がの 15 爐 を入れ 一に枝だ を 伸ばした一株の赤松 たまま、久さ 200 1) ッに変と墓を も變ら 参りをした。久し ごいり

に念め やんしも てゐる。 點鬼簿 の変つて 202 同じだつたで 僕はこの に加い へた三人は皆な 基はか の下へ静っ あ を見ば 5 50 この谷中の 唯僕の父が かに僕の母語 必要は だ 0) け 板されが 地ち は、 0) 下され 阳京 区 僕は僕 ーしか た 時為 のこ の父の骨にな とを思 も同じ石塔の下に彼等の がらじ ひ出だ な か つた。 L た。 ら と細葉 ح カン n に確け は 111.12 又是 老 初步 地多

に黑ず 僕は慕参りを好 と思って h だ石塔は わ を跳り る。 んでは が、 8 な 特にその ねない から 5, きし忘れて 一體彼等三人の中では誰が 110 だけけ は肉體的に弱 わ られるとす つてね 幸智福命 れば、 た せ だつたら 僕 72 から (1) 不忘 1445 らうと考べ 親言 先主 かん の午後 姊; U) たりし 1000 (2) も忘す の光の生かりなかりなか 身之. --

か

たの

えて

25

る。

かい しず 3 3 p 塚る t り外とと たに住す むば か 1)

僕は實際この時ほど、 かう云ふ丈岬の心もちが押し迫つて來るのを感じたことはなか

(大正 -1. 五二年 九月 九日)

悠々莊

十月の或る午後、 僕等三人は話し合ひながら、松の中の小みち はなった。 たん はなった。 を歩る いてわた。 小みちにはどこ

にも人か 西はいきっ オ から歸べ ガ がげは 0) 死骸が なか つて來たらさんはそんなことを話 を載せた玉突臺だね、あの上では今でも玉を突いてわ つた。ただ時々松の梢に鵯の聲の して聞き するだけだつ カン せたりした。 た。 るがね。

鎖をして を言 伸? 「一つ中へはひつて見るかな。」 いびた庭芝 も瀟洒とし その にと書い ねた。 うち に僕等は とやから 7 僕には あ (D) 干" わ 日で つた。 3 海苔さげ 上が ため 頃この家に愛着 0 が、門の奥に 0 た古池に風情の多 だつた。 つい た御影石 を持ち カュ L あ の門の前の前 又を る家に たずには い は、 ためも 0) 外点 へ通信 12 わ ない訳ではなか も荒廢を極 5 茅盆 りか れな カン き屋根の西洋館はひつそりと硝 カン つた。 つた。石に嵌めこんだ標札には「悠 8 た 0 あ それは一つには家自身 た。 た b 0) 景色に 何び 子窓を 0.) カン

僕は先に立つて門の中へはひつた。

敷石を挟んだ松の下には姫路茸なども

かすかに赤らんで

わ

た。

の別莊を持つてゐる人も震災以來來なくなつたんだね。

すると丁君は考へ深さうに玄關前の萩に目をやつた後、 かう僕の言葉に反對した。

V や、去年までは來て ねたんだね。 去年ちやんと刈りこまなけりや、 この萩はかうは咲くもん

ぢやない。」

かしこの芝の上を見給へ。こんなに壁土も落ちてゐるだらう。 これは君、震災の時に落 ちた

ままになつてゐるのに違ひないよ。」

又表 人木蔦のたきがた 僕は實際震災のために取 か らみ つい た コ ツ テ り返しのつかない打撃を受けた年少の實業家を想像してゐた。 工 ヂ風 0 西洋館と 殊に硝子窓の前に植るた棕櫚 や芭蕉 の幾株 それは かっ

と調和してゐるのに違ひなかつた。

これ カン は壁土の落ちたのぢやない。園藝用の腐蝕土だよ。しかがです。 して君は腰 をかがめ、 芝の上の土を拾ひながら、 もう一度僕の言葉に反對した。 も上等な腐蝕土だよ。」

僕等は つか窓かけを下した硝子窓の前に佇んでゐた。窓かけは、 もちろん蠟引だつた。

家ち 0) 日なか ーは見えな 20 カン ね。

々莊」の内部を隠してゐた。 僕等は なことを話 L なが が、丁度南に向い 5, 幾つか の硝子窓を覗い た硝子窓の框の上には樂場が二本並 いて歩いた。 窓をか けはどれ んで も嚴重に「悠 わ た。

は は あ、 沃度劑 見を使つて ねた な。

S 0) 3 別為 h 莊言 は 僕等をふ の主人は肺病患者だよ。」 り近か つて言 つた。

すはどの穂 を出だ した中を「悠々莊 じの後ろ へ廻つて見た。 の机が そこには いもう赤錆 0) 3. V た頭鉛 计

女人像 が一つあ つた。 殊にその 女人像は 一面に埃に お ほは n たまま、 ス 1-才 r) 0) 前点 に横き

ねた。

生が一棟な

あ

0

た。

約を

中なか

に

は

ス

1

才 ヴ

から

一つ、

西洋気

つってい

そ n

か

5

明章

やま

腕を

0

な

いれき

「これもやつばり園藝用 のは肺に 病患者は慰み のものだよ。 r 彫刻で でも 頭へ蘭などを植ゑるものでね。 P 7 2 た 0 かっ ね。

····· あ

0

机やスト

オ

うだよ。 T 君公 の言葉は尤もだつた。現にその小さい机の上には蘭科植物を植ゑるのに使ふコルできばいます。 この | 納屋は窓も硝子になつてゐるから、 温室の代りに使つてゐたんだらう。 ルク板の破

たも載せてあつた。

おや、 あ 0 机了 の脚の下にヴ 1 " 1 リア月經帯の罐もころがつてわ る。

「あれは細君の……さあ、女中のかも知れないよ。」

ちさんは、ちょつと苦笑して言つた。

うやこれだけは確實だね。 この別莊の主人は肺病になつて、それから園鑿を樂しんでゐて、

それから去年あたり死んだんだらう。」

僕等の住むには廣過ぎるが、 僕等は又松の中を「悠々莊」の玄關へ引き返した。花芒はいつか風立つてゐた。僕は、まき、ないとくき、はなかかのかははますま か し兎に角好い家だね。

T君は階段を上りながら、獨言のやうにかう言つた。

「このベルは今でも鳴るかしら。」

~ ル は木蔦の葉の中に僅に釦をあらはしてゐた。 ルは生憎鳴らなかつた。が、萬一鳴つたとしたら、 僕はそのベルの卸へ 僕は何か無氣味になり、二度と押 象牙の卸へ指をやつ

す氣にはならなかつた。

「何と言つたつけ、この家の名は?」

Sさんは玄關に佇んだまま、突然誰にともなしに尋ねかけた。

「悠々莊?」

「うん、悠々莊。」

僕等三人は暫くの間、何の言葉も交さずに茫然と玄關に佇んでゐた、伸び放題伸びた庭芝だのとなるとなったとは、ないではないとなっています。

干上つた古池だのを眺めながら。

(大正十五年十月二十六日・鵠沼)

10

家 を曲ま 含や に丁度小蒸汽の船室 ラ を出で 僕には (1) ン 晚飯 げ は ブ 本郷がら なが 7 ふと舊友だつた彼のことを思ひ出し から 一つい から、 をす 0 5 叔父さ 主 本はんがっ 世 V V もた後、 0 0 も関 h 8 1. () の或印刷屋の二階の六疊に間 やうにが 0 家以 度な いかが ラ たびこ カン ン を落し ら僕と同じ プ の運だめ、 たが の二階へ遊びに行つた。 こわ た身震ひをする二階で 70 本所の第三中學校 をして 彼の名前などは言 借が 70 た。 9 を その又彼の頭の上には真鍮 す あ 7 へ通つてわ る。 ると彼は硝子窓の下に人一倍細 2 た。階下の輪が まだ一高 はずとも好い 彼がが の生徒だつ 轉換 叔父さ 彼れは 0) の油塩の品 李 た僕は、 叔父さ h 15 り出き 0) 家以 答答 い頭を 10 1=

た 5 は 树" 5 0 親! 00% 彼れ は わ 父言 た よりも かい 0 た ح 寫な で 0 母は あ る 刺れれ ーこの U)L わ じどこか な 0 た為と云つて -再終し た母に少年らし 300 同語 だけは い情熱を感じて みにし h は 3 方 か

13 確だ かっ 或年の秋、 僕の意 を見る が早い か、吃るやうに僕に話 L カン 4 た。

で來すた 僕《 は h ح だだ 0 頃為軍人 よ。 今度 の妹が(妹 0) 日曜 カジュ 10 一人あ 7 も行い 0 0 たと 7 見み とは な V 25 图 ? h 4 1) り見えて 72 る h だが ね。)縁 い た先誓 を明さ

5 僕 どら -9= め 0 は早速彼と一しよ 外原 しりき に行い にしていると た 礼 0) 0 カン た留守 長な カン 0 しず た。 い 目め は だつ 尻い それ な 12 0 かっ たと見 は床屋 龜井戸 外は殆ど彼に似てゐなかつた。 0 た。 彼れ に近か え、 の裏に の妹は妹と云 造ますく い場はまま な つた棟割り 0) 思る 0) 町へ行い Vi 家 り長尾 つて 0 日なか つた。 8 には 0 彼の妹 彼れ 赤兒 一転だった。 よりもず に乳気が (2) = 総が を含ませ つと大人じみてわ 主人は近所 25 たたま た 存外見 訓除 君公 の工場が た。 カンラ H. 彼れ 何答 0) 孙 0 かる (1)

「その子供は今年生れたの

?

「結婚したのも去年だらう?」「いいえ、去年。」

「いいえ、一昨年の三月ですよ。」

愛想 の善い應對をするだけだつた。僕は は 何かに ぶつかるやうに一生懸命に話 番茶の造 かけて のつい わた。が、彼の妹は時々赤見 た五郎八茶碗を手にし たまま、 をあ 2 勝手口を L な が 0

外を塞いだ煉瓦塀の苔を眺めてゐた。同時に又ちぐはぐな彼等の話に或寂しさを感じてゐた。そと、また、たないとは、ない。

兄さんはどんな人?」

どんな人つて……やつばり本を讀むのが好きなんですよ。」

「どんな本を?」

に 講談本や何かですけれども。」

ども載 實際その家 つて わ の窓 たで あ の下には古机が一つ据ゑてあつた。 らう。 L か L 僕 の記憶には生憎本 古机の上には何冊 のことは残 0 てわ ない。 か かれる、 唯僕は筆立ての中

「ぢや叉遊びに來る。兄さんによろしく。」

に孔雀

の別はね

似が二本ば

かり

鮮かった

に捕して

あった

のを覺に

えて

ねる。

の妹は不相變赤兒に乳房を含ませたまま、 しとやかに供等に挨拶し

彼なは、 僕等は さやうですか? 7 わ もう日 3 僕は 0) 12 の幕に近れ 未だに覺えてゐる。 違が Z な では皆さんによろしく。 カン い本所 つた。 の町ま から 僕等は を歩る 彼は唯道に沿うた建仁寺垣に指を觸なれたないない。 いて行つた。 言ひ合せたやうに少 どうもお下駄も直 彼かれ いらかに め しもその しませんで。」 を合い 氣もち れなが 世 たかれ らい を口を の妹の 12 こんなことを 心とも しなか つた。

やうだ。一 「かうやつてずんずん歩 い てわると、 妙に指が震へ るも んだね。 まるでエ v キで B かかか つて來る

僕に言つただけだつ

た。

=

搾取だのと云 屋の二階に間 は 彼れは X 中學を卒業してから、一高の試験を受けることにした。が、生憎落第しまが、そのは、これにいるのでは、 た 0) 8 ふ言葉に或尊敬い 件が 2 り n を かい は 6 じ 0 あ 8 たの る 0 僕《 は を云い は そ 勿ち n ふよりも或恐怖を感じてわた。 論社會科學に何 かっ 6 で あ る。 同とらい 0) 知ない。知いない。 に又た も持ち 7 ル つて ク ス 彼はその恐怖を利用 か P な 工 かい ン つった。 ゲ ル ス 彼れ から、 0 本學 から 資本だの 1= 熱性 1113 间以 相刊

0)

らう。

偶像以上の び 僕 を論難 偶像だつた。 た。 ヴ 工 から ル • V 彼れ 工 ラ 4 シ ボ ツ オ シ ボ や鴉片の製造者に外なら 才 F V 工 ル それ 等の詩人は當時 0) には

て五に反駁を加へ合つてゐた。 僕等の議 論る は今になつて見ると、殆ど議論 唯僕等の友だちの一人、 には ノヽ ツ に はなら 二 な V 8 K 0) と云い だつ た。 ふ醫科の生徒だけはい たかか か し僕等は本氣 つた。

2 K は N 僕等を見る な議論にむきになって 比台 ~ なが 5 1 わ やにや笑つてか るよりも僕としよに洲崎へでも來い う言つたりした。僕は 勿論内心では洲崎

へでも

他是

等を冷評し

しも行きたり た。ジゴ ルデ かい ン 0 た。 バ け " 1 \$2 を省は ども 彼れ /\ た は 超然とへそ まま、 K の言葉に 礼 は 實際「超然」と云ふ 取り合はなか つた。 外には 0 形容 孙 なら 0 出來 ず時々は先手 能度だ

打5 つてK 0) 鋒先き を挫ん きなどし

翌年の 0 七月に 彼は絶えず手紙を書いては彼の近狀を報告してよこした。(その手紙はいつも彼の讀 ま n 耐る は高いないま 會的なメン の六高へ入學した。 ス ツ ラ チ オ ンと云ふととだ それ から彼是な 九 年年ばかりは最も彼には幸福

は だ社會科學の本の名 と合 ふ度に必ず彼の噂をした。Kも、 を列記 してゐた。しし かし彼れ Kは彼に友情よりも殆ど科學的興味に近い或興味に近い或興味に近い或興味に近い或興味に近い或興味に近い。 あないことは多少僕には 8 の足らなか

味を感じてわた。

あ 工 n デ つはどう考べても、永遠に子供で 1 " \_\_\_ な氣 を起き 3 世 な 1 だ 5 わる う。 あ やつだ 北 は ね。し 一體どうよる決 かし あ あよふ美少年 かい

輪にしては吐き出しながら。 K は 寄宿舎の 研子窓を後ろに眞面目にこんなことを尋ねたりした、敷島の煙を一つづつ器用にガラスまとった。

四

隅さに置ぎ 流名は確かに腎臓結核だつた。 でやうめいだいでいたがあった。 彼は た便器 は しも床き を能な ZL つた後、一年とたたぬ の上に細 8 すっ には わ いなど 僕は時々ビスケットなどを持 られなか を抱だ い つた。 うち たまま、存外快濶 に病人となり、叔父さんの家 それは大抵硝子の中に に話し ち、彼れ た () ぎらぎら 2 りした。 る書生部屋へ見舞 へ歸るやうになった。 する血尿を透かし は

っねた。

の「をも或さ純は「「バ」とは、美学技・変さ花は、粋学し、バ

たものだつた。 「かう云ふ體がやもう駄目だよ。到底牢獄生活も出來さうもないしね。」

彼はかう言つて苦笑するのだつた。

ク = 1 ン などは寫眞で見ても、逞し い體をしてゐるからなあ。」

純粋な戀愛だつた。彼は彼の戀愛を僕にも一度も話したことはなかじゅられたかに かる L し彼を慰め るものはまだ全然ない決では なかつた。 それは叔父さんの娘に對する、 つた。 が、或日の午後、

も突然ではなかつた。僕はあらゆる青年のやうに彼の從妹を見かけた時から何か彼の戀愛に期待というという。 或花曇りに曇つた午後、あるはなくも 僕は突然彼の口から彼の戀愛を打ち明けら れた。 突然? いや、かならす

を持つてねたのだつた。

美代ちやんは今學校の連中と小田原へ行つてゐるんだがね、 僕はこの間何氣なしに美代ちやん

の日記を讀んで見たんだ。……」

僕はこの「何氣なしに」に多少の冷笑を加へたかつた。が、勿論何も言はずに彼の話の先を待つ

「すると電車の中で知り合になった大學生のことが書いてあるんだよ。」

「それで?」

「それで僕は美代ちやんに忠告しようかと思つてゐるんだがね。……」

僕はとうとう口を亡らし、こんな批評を加へてしまつた。

「それは矛盾してゐるぢやないか? 君は美代ちやんを愛しても善い、美代ちやんは他人を愛し

そんな理窟はありはしないよ。唯君の氣もちとしてならば、

それは又別問題だ

けれども。」

ならん、

彼は明かに不快らしかつた。が、 僕の言葉には何も反駁を加へなかつた。それから、

から何を話したのであらう? を不快にしたことに對する不快だつた。 僕は唯僕自身も不快になつたことを覺えてゐる。それは勿論病人際、たにはないしん。それは勿論病人

「ちや僕は头敬するよ。」

「ああ、ぢや失敬。」

彼はちよつと領いた後、わざとらしく氣輕につけ加へた。

「何か本を貸してくれ か? 今度君が來る時で善い か ららこ

「どんな本を?」

「天才の傳記か何かが善い。」

「ぢやジアン・クリストフを持つて來ようか?」

「ああ、何でも旺盛な本が善い。」

居合せなか たとひ失戀したにもせよ、鬼に角叔父さんの娘のない 僕は詮めに近い心を持ち、 べつた。 僕は薄暗 い電燈の下に獨逸文法を復習した。しかしどうも失經した彼に、 爾生町の寄宿舎へ歸つて來た。窓硝子の破れた自習室には生情部もやはなちゃう。ことととなった。窓硝子の破れた自習室には生情部も ある彼に羨望を感じてならなかつた。

五

に暮らすもの 0) は彼是半年の後、 思る い、透き間風の通る二階だつた。彼はベッドに腰かけたまま、 だつた。 或海岸へ 僕は學校の冬休みを利用 轉地地 する ことに なつた。 はる それは轉地し は る 彼を導 ねて行 とはる 不和緩元氣に 0 Š. た。彼れ X. (1) 笑が (1) 大抵は病 病室は な どし 11

文藝や社會科學のことは殆ど一言も話さなかつた。

僕はあ 0) 標場 0 木を見る度に妙に同情したくなるん だがね そら、 あの上の葉つぱが動き 7

7

るだらう。

ひなかつた。が、僕はこの病室にたつた一人暮してある彼のことで考へ、出來るだけ陽氣 に裂けた葉の先々を殆ど神經的に震はせてわた。 標品 の木 江 b 硝子窓の外に木木の葉を吹かせてゐた。その葉は父全體も搖 それは實際近代的なも の哀は n を背 らぎな U がら、 12 B に返事 0 に違続 細言 カン

動き いてね 20 ね。 何をくよくよ海への棕櫚はさった。

「それから?」

「何だつまら それでもうおし きひだよ。」

ない

LO

僕では か うぶい ふ對話の中にだん だん息苦しさを感じ出した。

ク IJ ス 1 フ は護 んだかい?」

「この砂はこんなに冷たいだらう。

けれどもずつと手を入れて見給へ。」

「ああ、少し讀んだけれども、……」

「讀みつづける氣にはならなかつたの?」

「どうもあれは旺盛すぎてね。」

僕はもう一度一生懸命に沈み勝ちな話を引き戻した。

「この間Kが見舞ひに來たつてね。」 「不愉快なやつだね。」 ああ、 日歸りでやつて來たよ。 生體解剖の話や何かして行つたつけ。」

「どうして?」

どうしてつてこともないけれども。……」

おろし、海雀の二三羽飛んでゐるのを見ながら、いろいろのことを話し合つた。 はとうに沈んでわた。しかしまだあたりは明るかつた。僕等は低い松の生えた砂丘の斜面に腰を 僕等は夕飯をすませた後、丁度風の落ちたのを幸ひ、海岸へ散步に出かけることにした。太陽とくらいないのちょうないという。本はは、かいがんでんだって

僕は彼の言葉の通り、 弘法変の枯れ枯れになつた砂の中へ片手を差しこんで見た。するとそこ

には太陽の熱がまだか す カン に残つてね た。

うん、 ちよつと氣味 から 思る Us ね。 夜るに なつても やつ ぱり温い ららら

すぐに冷たくなつて ま 3. 0

るた太平洋も。 なぜかはつきりとかう云ふ對話を覺えてゐる。 それから僕等の半町ほど向うに黑ぐろと和

六

んで

れな 醫者や看護婦たち 彼れ すぐに死 (1) 死し 0 を怒り、 かなさを感じた。 だ知り h からせを聞 だとか云 ベッド は舊正月を脱ふ爲に夜更けまで -の上に横っ ふことだつた。 いたのは丁度翌年の舊正月だつた。 たは 0 僕は黒い たま ま 枠のつい 歌留多會をつづけて お ほ弊に彼等を叱り た一枚の葉書を眺め 何でも後に聞いた話によ あた。彼はその騒ぎに<br />
脈が つけた、 た時、 と同意 時に大客血 ればが を じ

つて来はしない

か?」

筒叉故人の所持したる書籍は遺骸と共に焼き葉で候へども、萬一貴下より御貨興の書籍もたましょう。 しょき ねがい と ヤーマニら

中にまじり居り候節は不思御赦し下され度候し

\$2 は その葉書の隅に肉筆で書いてある文句だつた、僕はかう云ふ文句を讀み、何冊かの本が

焰になって立ち昇る有様を想像した。勿論それ等の本の中にはいつか僕が彼に貸したジャラのは、ありままできます。 きょうん 1) ス 1 フの第一巻もまじつてる るの に違ひなか つった。 この事實は當時の感傷的な僕には妙に象 7 • "

徴らしい氣のするものだつた。

それから五六日たつた後、僕は偶然落ち合つたKと彼のことを話し合つた。 Kは不相變冷然と

してゐたのみならず、卷煙草を銜へたまま、 こんなことを僕に尋ねたりした。

「Xは女を知つてわたかしら?」

さあ、どうだか……」

Kは僕を疑ふやうにぢつと僕の顔を眺めてゐた。

まあ、 それ はどうでも好い。 ……しかしてが死んで見ると、何か君は勝利者らしい心もちも記

少くとも僕はそんな氣がするね。」

僕はちよつと逡巡した。するとKは打ち切るやうに彼自身の間に返事をした。

僕はそれ以來Kに含ふことに多少の不安を感するやうになつた。

(大正十五年十一月十三日)

彼第二

I detest Bernard Shaw.

その部屋のカミンに燃えてゐる火も、火かげの映つた桃花心木の椅子も、 妹 さんは僕のことを未だに My brother's best friend と書いたりしてゐる。僕は彼と初對面 かし作ら、當然僕等の間に起る愛蘭土の作家たちの話をしてわた。 と思ふやうになつた。しかし勿論そんなことは一度も口に出したことはなかつた。彼は敷島 强まつて來るばかりだつた。 ン の時、何か前にも彼の顔を見たことのあるやうな心もちがした。いや、彼の顔ばかりでは 全集も確 彼は若い愛蘭土人だつた。彼の名前などは言はずとも好い。僕は唯彼の友だちだつた。 かに見たことのあるやうな氣がした。この氣もちは又彼と話してゐるうちにだ 僕はいつかかう云ふ光景は五六年前の夢 の中にも見たことが カミンの上へ のプラ ない。 あ れだん ik. た 才

なつた多の 僕は彼れ が傍若に ことだつ 加無人にか た。 う言つたことを覺えてわ る、 それは二人とも数へ年にすれば、二十五

-

カコ てわ 0 僕等は n カ た。 '' る設備になって フ 或粉雪 金点 工 の工面をし パ ウ の烈しい夜、僕等 IJ わ ス た。 ては 夕 は その夜もグラノフ 中方 カ ツフ 央ある に グ は 工 ーやお茶屋 ラ カ ッ 7 フ フ 才 工 才 八川で ン . から ン >° 入した。 は僕等の話に殆ど伴奏を絶つ ウ 臺だる IJ ス 5. 夕 彼れは 0 白ょう 隅ま 僕 0) を テ よりも 一つつい 工 ブ ル 三割がた雄 n 1= 3 坐す へすれ つて たことは か 0.) ば音樂 特性 た。 な を具な 2 カン 0 0 图章 頃法 0

ラ つち 7 フ 1 つと オ ン あ 0 の給が 鳴な 3 0 に通譯 を P めさせてくれ L 7 < れ給な つて。 ~ 誰なれ 0 も五銭出 す 度な して僕は、 き 0 と十銭出 か 5

彼 味。 ぢやない h なこ か? とは 頼た まれ ない よ。 第一他人の聞きたがつてゐる音樂を錢づくでやめさせるの は思趣

「それは餘りロマンティックだ。」

「それぢや他人の聞きたがらない音樂を金づくで聞かせるのも悪趣味だよ。」

た、學生らしい男が一人、白銅を入れに立つて行つた。すると彼は腰を擡げるが早いか、ダム何たなくせい グラノフォンは丁度この時に仕合せとぱつたり音を絶つてしまつた。が、忽ち鳥打帽をかぶつまた。たまましますと

「よせよ。そんな莫迦なことをするのは。」

とか言ひながら、クルウェットスタンドを投げつけようとした。

僕は彼を引きずるやうにし、粉雪のふる往來へ出ることにした。しかし何か興奮した氣もちは

僕にも全然ない決ではなかつた。僕等は腕を組みながら、傘もささずに歩いて行つた。

「僕はかう云ふ雪の晩などはどこまでも歩いて行きたくなるんだ。どこまでも足の續くかぎりは

:::

彼は殆んど叱りつけるやうに僕の言葉を中断した。

て行くことにしてゐる。」 - ぢやなぜ歩いて行かないんだ? 僕などはどこまでも歩いて行きたくなれば、どこまでも歩い

H ンティックなのがどこが悪い?歩いて行きたいと思ひながら、歩いて行かないのは意気

彼は突然口調を變へ Brother と僕に聲をかけた。地なしばかりだ。凍死しても何でも歩いて見ろ。……」

「僕はきの ふないこと の政府へ從軍したいと云ふ電報を打つたんだよ。」、
はないいのではいいではいい。

「それで?」

まだ何とも返事は來ない。」

り窓を 僕等はいつか教文館の飾り窓の前へ通りかかつた。半ば硝子に雪のつもつた、電燈の明るい飾(でき) けらぶんくおん なき まど また とほ 心の中には、 タン クや毒瓦斯の寫真版を始め、戦争ものが何冊も並んでゐた。僕等は腕を組んだ

Above the War—Romain Rolland……」

まま、

ちよつとこの節り窓の前に立ち止まつた。

「ふむ、僕等には above ぢやない。」

彼は妙な表情をした。それは丁度雄鷄が頸の羽根を逆立てるのに似たものだつた。 P オランなどに何がわかる? 僕等は戰爭の amidst にゐるんだ。」

獨逸に對する彼の敵意は勿論僕には痛切ではなかつた。 從つて僕は彼の言葉に多少の反感の起

るのを感じた。同時に又醉の醒めて來るのも感じた。

「僕はもう歸る。」

「さうか? ぢや僕は……」

「どこかこの 僕等は丁度京橋の擬實珠の前に佇んでゐた。人氣のない夜更けの大根河岸には雪のつもつた情では、ちゃらとまちばしきほしまった。 近所へ沈ん で行けよ。」

れ柳が一株、黒ぐろと澱んだ掘割りの水へ枝を垂らしてゐるばかりだつた。

「日本だね、鬼に角かう云ふ景色は。」

彼は僕と別れる前にしみじみこんなことを言つたものだつた。

\_

1= 日本に 生情希望通りに從軍す 住むことになつた。 しかし僕等は、 ることは川來な カン 0 た。が、一度ロ 少くとも僕は V ~ つかもうロ K ン 扇流 0 7 た後、 ン主義を失ってる

**着物を着、** たもこの二三年は彼にも變化のない訳では 手あぶりに手をか ざし たまま、 カン う云ふ愚痴などを洩らしてわ なか つた。彼は或素人下宿の二階に大島の羽織

本もだんが だん型米利加化する ね。 僕は時々日本よりも佛蘭西に住 まうか と思ふここが あ る。

2 れし は誰に で も外 國 人はい つか で一度は 幻戏戏 す 70 ね。 ^ ル ンで いる時になれる は さうだつた んだら

Vi 僕は幻滅 L た h ち p な V 0 illusion を持たない 8 0) 10 disillusion 0) あ る特は ないい たい じり

ね。

「そんなことは空論 ぢやない か? 僕などは僕自身にさへ、 未だに illusion を持つてゐ るだ

それはさうかも知れないがね。……」

1,

53

僕は近 は浮かな 一々上海の通信員 1 彦川か を L な にな カジ 5 2 カン どんよりと曇つた高臺の景色を硝子戸越し も知い n な Vo L に眺めてゐ

唯藝術 の言葉は咄嗟 的な氣質を持 の間にい 0 た僕等 0 の一人に考べてゐた。 かい 僕 0) 心す n 7 わ た彼の職業を思ひ出 しかし彼は衣食す させた。 る上に 僕は は或英字新聞 つも彼れ (1) の記念

を 勤二 X -わ る 0 だ つた。 僕はどう云ふ藝術家も脱却出來ない「店」を考へ、努めて話を明るくし

上文 海は東京よりも 面におした だらう。」

僕もさう思つてね る から ね。しかしその前にもう一度ロンドンへ行つて來なければならない。

・・・時にこれ を指 に見せたか L 5 ?

だつ た。 は机の抽斗か 僕はその指環を手にとつて見、内側に雕つてある「桃子へ」と云ふ字に頻笑まな ら白い天鵞絨の筐を出した。筐の中にはひつてゐるのしる。であるとは、だ は細葉 決には 暖,

プラテ

1 ナ

() 指導

行時 か なか 0

僕 は 2 の「桃子 へしの下に僕の名を入れ るやうに註文したんだけれど。

そ n 故ら は或は職人の に外國人の名前 間違ひ だつ などは たか 入い n B す 知し K n 置相 なか い たか 0 た。 も知れ L カン なか し叉或はその職人が相手 つた。僕はそ んなことを気 の女の商賣 1=

彼に同情よりもかれどうじゃう この頃はどとへ行つてゐるんだい?」 寧ろ寂 さを感じ

柳橋だよ。 あすこは水の音が聞 えるからね。」

色に返り、彼の絶えず愛讀 これ もやは り東京人の僕には妙に氣 L て
わ る日に 本文學の話し の毒な言葉だつた。 などをし出 しかし彼はい つの間にか元氣らし い資源

「この間谷崎潤一郎の『悪魔』と云ふ小説を讀んだがね、 あれは恐らく世界中で一番汚いことを書

いた小説だらう。」

は笑ひなが 何箇月かたつた後、 無造作に僕にかう言ふのだつた。 僕は何かの話の次手に『悪魔』の作家に彼の言葉を話した。 一一世界一ならば何でも好 1001! するとこの作家

「『處美人草』は?

6

れは僕の日本語ぢや駄目だ。……けふは飯ぐらゐはつき合へるかね?」

「うん、僕もそのつもりで來たんだ。」

「ぢやちよつと待つてくれ。 そこに雑誌が四五 1115 あ 3 カン ら。

彼れ などを覗いてゐた。すると彼は口笛の合ひ間に突然短い笑ひ聲を洩らし、日本語でかう僕に 江 は口質 を吹ぶ うきな から 5 早速洋服に着 換か 八川だ L た。 僕は彼に背を向 け たまま、 漫然 "

訂しかけた。

一僕はもうきちりと坐ることが出來るよ。 けれどもズボンがイタマ シ イですね。

四

手のギャマンを思ひ出した。實際又彼女は美しいと云つても、どこか病的だつたのに違ひなかで た。彼女は體こそ痩せてゐたものの、誰よりも美しい顔をしてゐた。僕は彼女の顏 に群つた大勢の男女を眺 て死んでしまつた。)僕等は明る だつた。 僕が最後に彼に會つたの が、 その中に青磁色のガウンをひつかけた女が一人、誰よりも興奮 めて は上海の或カッフエだつた。(彼はそれから半年ほど後、天然痘に罹 6 い瑠璃燈 た。 彼等は二三人の支那人を除けば、大抵は亞米利加人かかれる。これによっては、これには、これには、大抵は西米利加人か の下にウヰ ス 丰 イ炭酸 を前にしたまま、左右 してしやべつてゐ を見 0) た時、結 テ 露西 工 ブ 語

「何だい、あの女は?」

あ 27. か 2 あ れは佛蘭西の… まあ、 女優と云ふんだらう。 -イと云ふ名で通つてゐるがね。

それ

よりもあの爺さんを見ろよ」

あ の爺さん」は僕等の鄰に兩手に赤葡萄酒の杯を暖め、バ

5 公公 しつきりなしに吹きつけて來 してわた。それは満足そのものと云つても、少しも差支へない る ヂ 70 " ズ には可なり興味を感じた。 ンドの調子に合せては絶えす頭を動 姿だつた。僕は熱帶植物 1, かし勿論幸福 らし の中か

たどには興味を感じなか 0 た。

あの爺さんは猶太人だがね。 上海に彼是三十年住んでゐる。あんな奴は一體どう云之量見なんシャンパーかればなんはなんなす

だらう?」

「どう云ふ量見でも善い ぢやないか?

い や、決して善くは な 15 よ。 僕などは もう支那に飽き飽 きしてゐる。

支那にぢやな 5 0 上海にだらう。」

僕は 「支那にさ。北京にも暫く滯在したことがある。」 かう云ふ彼の不平をひや さない訳には行

カン

かなか

つった。

「支那もだんだん置米利加化するかね?」

彼は肩を聳かし、暫くは何とも言はなかつた。僕は後悔に近いかれかた。そのそれにはらいないなか ものを感じた。 のみならず気ま

づさを紛らす爲に何か言はなければならぬことも感じた。

「ぢやどこに住みたいんだ?」

「どこに住 んで 8 ず か 2 h 又方々に住んで見たんだが ね。僕が今住んで見たい と思る のりは

ソヴィエット治下の露西亞ばかりだ。

それ なら ば露 西》 亞了 へ行けば好い V 0) 120 君などはどこへでも行か XL るん だらう。

彼れは

もう一度默

つてしまつた。

それ

カン

5

僕は未だには

つきりとその時の彼

の意識

を覚り

わる。 彼は目を細めるやうにし、突然僕も忘れ てゐた萬葉集の歌をうたひ出

世の中をうしとやさしと思へ ども飛び立ちかね つ鳥にしあらねば。

僕は彼れ の日本語の調子に微笑しない訣には行かなかつた。が、妙に内心には感動し

行かなかつた。

僕は咄嗟に快濶になつた。 の爺さんは勿論だが ね \_ イさへ僕よりは仕合せだよ。何しろ君も知つてゐる通り、……」

あ ああ、 間。 か な V でも D かる つて わ るよ。 お前は『さまよへる猶太人』だらう。」

彼れ はウヰ スキイ炭酸を一口飲み、もう一度ふだんの彼自身に返つた。

者、愛蘭土人、……それから氣質上のロマン主義者、人生觀上の現實主義者、政治上の共產主義ものアイルランドじん 僕はそんなに單純ぢやない。詩人、畫家、批評家、新聞記者、……まだある。息子、兄、僕はそんなに單純ぢやない。詩人、畫家、批評家、新聞記者、……まだある。息子、兄、

僕等はい つか笑ひながら、椅子を押しのけて立ち上つてゐた。

それから彼女には情人だらう。」

うん、情人、……まだある。宗教上の無神論者、哲學上の物質主義者……」

に叉黄色に見えるもの 1 夜更けの往來は靄と云ふよりも瘴氣に近いない を踏んで行つた。二十五の昔と同じやうに――しかし僕はもう今ではどこまでも歩かうとは だつた。 僕等は腕を組 んだまま、二十五の昔と同じ ものにこも って ねた。 それ はがいき やうに大股に の光かり 世 ア 72 ス

なか

ル

まだ君には言はなかつたかしら、僕が聲帶を調べて貰つた話は・」

「上海でかい?」

Vs. や P ン F へ歸つた時に。 僕は聲帶を調べて貰つたら、 世界的なバリト オンだつたん

だよ。」

彼は僕の顔を覗きこむやうにし、何か皮肉に微笑してゐた。

「ぢや新聞記者などをしてゐるよりも、……」

が論すべう役者にでもなつてわれば、 カルウソオぐらわには行つてわたんだ。しかし今からぢ

やどうにもならない。」

「それは君の一生の損だね。」

損をしたのは僕ぢやない。世界中の人間が損をしたんだ。」

る合圖 僕等はもう船の灯の多 をした。靄や の中に仄めいた水には白い小犬の死骸が一匹、緩い波に絶えず搖すられてゐた。 い 黄浦江の岸を歩いてゐた。彼はちよつと歩みをとめ、願で「見ろ」と云くれるほから きょう

その 又小大は誰 がすると同時に美しい氣がするのにも遠ひなかつた。 の仕業か、 頸分 0 まは りに花を持つた一つづりの草をぶら下 のみならず僕は彼がらたつた萬葉集 げて か た。 それ は惨酷

歌以來、多少感傷主義に傳染してゐた。

ニニイだね。」

さもなければ僕の中の聲樂家だよ。」

彼はかう答へるが早いか、途方もなく大きい嚏めをした。

五

6, 動かしてわれ けなか に彼と話してゐた。 ぶのは容易ではなかつた。僕は覺束ない意識の中にかう云ふ彼の言葉を聞いたりした。 営然僕等の間に起る愛蘭土の作家たちの記をしてゐた。 イスにゐる彼の妹さんから久しぶりに手紙の來た爲であらう。僕はつい二三日前の夜、夢のて蒙しい。 ば、 その又火かげも桃花心木のテエ それはどう考へても、初對面の時に違ひなか ブルや椅子に映つて しかし僕にのしかかつて來る眠気と 0 ねた。 た。 カミンも赤あかと火を 僕は妙に疲勞 なが

## I detest Bernard Shaw. J

かし僕は腰かけたまま、 いつかうとうと眠つてしまつた。すると、 5 のづから日を醒

は床の上に腹道ひになり、妙な興奮を鎖める魚に「敷島」に一本火をつけて見た。が、夢の中に眼は床の上に腹道ひになり、妙を興奮を鎖める魚に「敷島」に一本火をつけて見た。が、夢の中に眼 した。夜はまだ明け切らずにゐるのであらう。風呂敷に包んだ電燈は薄暗い光を落してゐる。 つた僕が現在に日を醒ましてゐるのはどうも無氣味でならなかつた。

(大正十五年十一月二十九月)

玄鶴山房

越し

の松に雪よけの縄

がかかか

つたり、

玄闘の前に敷いた枯れ松葉に藪柑子の實が赤

かっ

し「玄鶴山房」は鬼に角小ぢん

まりと出來上つた、

奥がかか

しい門構への家だつ

た。

殊

に近れ

t,

h たり、 青をがは

の家の立ち並

んだ所謂「文化村」に變つて

わた。

家も珍しくは 0 6 つて 2 7 か 家に わ を受けた為だつた。 の主人、 た郊外の或地面 れ は 1/1° な ち カュ 堀越玄鶴は畫 0 W た。 まりと出來上つた、 が、「玄鶴山房」の などは生姜さへ碌に出來ないらしかつた。 或なず 豊家とし 4 印以 ても 0 奥がふか 特計 客が Syt: や塀越 を受け 少等 は い門構 知し 7 6 に見め カン n への家だつた。 5 てわた。 元える庭木 地所の賣買をし けれども カン などは たもこ し資産 どの家 た信息 を作った りない 今はもう赤瓦の家や だつ 限 よ 1= 1) 0) 8 は 數等 现 カム に彼れ Î

乙

. دگر

豆ち 一層風 屋や さへ 流り に 2 見少 克 を る 通点 () だつ 3 時等 には V) 荷二 を 7 な 通 5 0 す / ح お 0) ろし 家以 0 た あ な 3 横町も り、 喇島 の殆ど人通り を吹… 15 1) 通 五小 3 だけ i. 8 だ 0) 0 12 た カン 0

「玄鶴山房----玄鶴と云ふのは何だらう?」

ま 2 0) 家公 (7) 前 を通信 りか か 0 た、髪の 毛 0) 長なが 1, 書為 學生は 細長が 11 綸の具 統領を小脇に

同な じ金 金川大 の制に 服力 を着き た 8 う一人 0 畫 學が 生に かる う言い つた りし

彼等 们な だ は二人とも笑 カュ まさ かっ 一瞬格ない ひな と」」 から 5 3. 氣 酒よ 輕がる 溶れ 1 0 ح 8 0) あ 家 る 0 吏 前為 1 0 を 通点 0 て行い

12 彼年かれら 等 0 ども D かい から 拾 こて行い 0 た 7 ル デ ン 9 バ ッ ト」の吸す ひ殻が一本、 かす カン に青い一す U), 1. P.L. 17

0

130

2

0)

あ

11

明だ

读心

べて切り

进

と細ぼそと立ててゐるばかりだつた。……

\_

8 る 上げま 頃言 だっつ 玄海の た。 V) 彼なは 婚む にな ح る前は の数日以來、 カン 5 或銀行 門かのうち 八動で 8 ~ は -N ねた。 る から 從上 早はい つて家 カン 忽ち妙ら に歸た 0 て來る な臭氣を感 0) 'ili' それ 15

彼れ 人とん は 12 には珍しい 神に な カン を怪ま た。 加it. 冬品 結り 0 核な 決には行 外が 0 套に 床さ に 阪かさ 就つ 0) 15 下是 7 に折乾 わ る玄鶴 を抱へ 0) 息是 た重吉は玄陽前の踏み石をむ 0) 句だつ た。 かい 勿論家 の外で きなが に は 2 i h ならい かい -111.3 75

な

V

か

な

か

0

か V (1) 0 多 **注**質な 玄维 を 常とし E を見べ 0) 感染す だ 山 を 17 0 る 高性な 度な た 7 \$2. ると、 n ども わ 0 12 3 」に床をとり、 重が た。 15 0 古はは 必ずこの 0 を 新二: 3 情望 L れしへ 場場に 唯だだ かして n る寫為 あ は カン 離な あ う言い Z 7 離は 横さ 7 れしい る 8 12 机 ことは は か あ るかな なつてね n り、 圆上 お ると、 0)00 自治か を出し、「唯今」とか どう 又一つには 内言 0 へは滅 な 5 時を彼れ 当 15 彼れ カン 時には夜着 多に足った には 答言 息等 無氣 不人 た。 0) 白にき 8 入いれ 味~ 情等 そ の山か け だつ に後 0) 不少 ふは 快に 声る たことは により 75 は 如何ですか」とか 又力力が 思想 め ふた た かっ VI 0)00 左 かっ 思な 無な カン でも 0 つた。 7 15 3 - > あ 70 た。は 声: 0 100 言葉 な よ 重吉 12 1.1 1) 決さ 支げた 8 を はい 自崇 カン は 1= 13 1-1-外套 (1) 彼か 朋道 る

カミ 彼女を費つ 产? シュ ta 6 重的 V 吉古は茶や たの 前 か は彼女が或大藩 5 0 間<sup>±</sup> の郷を -1-1 八道 1) 年前 1 の家老の娘と云ふ外に 4 は かい 6 1) 床言 腰 に就 拔丸 け 12 1 なり 7 2 るいうと と器量学み 便所 0)0 お鳥を見る も通い へな カコ 舞 i, だと云ふことだつた。 .Š. い 問がらだ 0 だっ 12 な つて お鳥に 70 12 女(的) 支げて

女は どう 從 2 た \$1 だけ E を終了 すか 1= ?」とム 年台 ~ )i, を わ とつて る 3. 0) रें, は 手ない 飲き どこ 9 ないまで 111 7 かり日め ラ を残ご を變計 などは L 6 た 美さん な まま、 かっ カン 0 ハーコン かくきふ た。 面等 (1) 甲言は 茶\* かる (1) ||||||# p ح 12 ~ n 0 も床生 被意 15 2 女: の上に坐り () だ お 10 3 丹念に 九、

彼れは L 1: 是: 门北 -----() () た茶 茶 親 事 お鈴 今年や は K () 間 近為 知ち は 0 間 茶され へは 事也 Vi 秀才だつ は 0 0 な とかき どどに 間ま 加多 N ると、 論え に 學校からからから わ 3 た。 文だんくわ なけ な 洋が には 0 電を指 れば、 2 た或政治家 を和わ N \$2 0 は 信州生 又彼れ た 服力 るた臺所さへ見や始の に着 -----一人息子 0 0 次馬 換かへ 人懐 ま n た。上 の武夫 だ  $\subset$ 0 女はよちら 15 0 70 目め IC 樂人 P 0 細は から お かっ くと長火鉢のはち 居?。 松き 15 0 と後 なから [[] # そ かっ 傑加を 4) よ 0 りも造 た V 臺所に の父親や の前 た題 b 12 12 か に重な 坐す 倒烧 B 1 明ら Vis り、 りも 言には親た -安学い 昔の 70 CC た だ 葉卷 女流 1/5° を吹… が特別に 可介力 かっ ではま 人 10

重告は (1) 賑かしと云つて 來さ わる為 「甲野さん」が V 0 3 だつた。 お 8 鈴す g. どこ 7 正行 尤ももと 夫を る為に餘計 とチ か 此 义非 新加 大き 十 は 屈急 ブ 甲か ふざけ 臺だ 8 を 野 違が 園か 2 る位 Z h んしが な -食は だっつ かい 12 事 1 730 た。 7 を 36 お鈴 2 た。 礼 ふざけ は時々 彼等 は 明信だ 玄 る 0 食事 眉龍 鶴か 0 に少さ をひそめ 12 は 0 き添 版 カンや 15 がきに だ 3. か 甲奶奶 0 6 う云 な と云い かっ 一点武夫を 0 1. 行養

鶴ない 脱り 10 だけだつた。 以外に殆ど口 だつた。 くことにしてゐた。その後でもまだ起きてゐるのは九時前後から夜伽をする看護婦の甲野は なることもないではなかつた。が、大抵は微笑したぎり、默つて飯を食つてゐるのだつ するだけだつた。 玄鶴山房」の夜は靜かだつた。朝早く家を出る武夫は勿論、重吉夫婦も大抵は十時には床に就けんかくさんはちょうという。まではないとで、ことでもちんとなったとは、とは、とは、 んだりした。しかし武夫はきよとんとしたまま、 た。この一家の人々の心もちや彼女自身の行く未などを。 甲野は玄鶴の枕もとに赤あかと火の起つた火鉢を抱へ、 居睡りもせずに坐つてる。 玄缆。 甲からつ を利き も時々は目 は薄乳 重吉は小説などを讀んでゐるだけに武夫のはしやぐのにも「男」を感じ、不快にたゆうきちょうだった。 VI たことは 5 寒。 を醒ましてわた。 V 育ら なか かさの中にぢつと玄鶴を見守つたま つた。 かう云い が、湯たんぽが冷えたとか、濕布が乾い ふ「離れ」に聞き わざと大仰に茶碗の飯を掻きこんで見せたり えて來るも ま、 0 い は ろい 机与 え込み ろの ことを考べて の竹 たとかよふ た。 四方 かり

=

17 から おがか 声を 公然 に長火 た。 10 空 36 は 0) と置か 、男ので Byt: 明寺 見る 鉢ば 小少 5 え つて置 子。 か 豫よ 0 前共 だ は 期き 塘 白る を立た は 越 た。 V L 家け V た女中上りの 一つて行い 7 ス 0 臺所へ 額 から ゥ わ 工 た 2 0 8 工 た。 n 夕 0) 4 P 0) を出だ 客は臺所へ上つた後、 お芳さ 無む を着き 理り L ちよ は -な 6 0 重古は たら彼 と皆が かい 0 た。 認に近 女が 加克 彼か 論る 女は N 家され けり目 彼女自立 8 1= ح 0 0 を感ん 0 を な 五六年以來、 感かん 身に かっ の履き じ 0 た。 -か 物の 丁克 3 こと B 度 東京のな 男の子 し兎と は カン に ン 或近在 う云い の影 利かく を ح カン け 3. を に玄鶴 所によさ 揃き 7 を迎 わ ^ 直流 だ

ど細に お た意 お芳む 金がす 5 世 は 力は四五年以 お か 芳 を感が のなかな た。 2 を見た時、存外彼女 前泛 \$U には圓 ら 彼か 女は 主 るると肥い カジ 身に 0 カジ 0 老がけ H た 手で た た 8 を たことを感じた ī 0 7 B, わ た。 が、 お鈴 は 彼女なかのちょ カン 8 女の 0 7 安学 n Tie \$ 11 3 直は 0) 1 ば 0 静ら 指で か 環心 りで 肌や に何だ 0 見る は え な 世常言 かる る ほ 0

だつた。

7 n は見た カジ 2 が檀那様に 差" L げ てくれ 申ま

0) 四点 \$ 芳さ 川した。 は 愈ら 氣き 护智 後さ かっ n 5 0) 洗き L ひる たや ż 0) に古る を -い新た 70 た 聞手 お 組し 松き 0) は 包含 せつ 7 を 护 \_\_\_ U と手で つ、 茶な を 動き 0 間ま から L ^ 脈な なが を入い t, n 水さん る前 に 2 V 銀岩 とをいる 本... 返が

た

か

5

たさいしと聲をかけた。 ちやん」と呼ぶのは あ ふ女には仕かた 0) をし お芳 に有り合せの菓子や茶などをすすめ、 たお芳を時々尻目に窺ったりしてゐた。が、 大衆でどざい た。 11 お 松き そ から を見る \$U は ないことと思ひ返した。 お鈴には如何にも気の高 ます」と説 なか 又實際文化竈や華奢な皿小鉢と調 男の子は 0 た 4 明治 0) 勿論玄鶴 した。 0.) 少くとも 2 おかずか から \$1 玄鶴の容態を話したり、文太郎の機嫌をとつたけれたくいまたいな だっ J3 カュ 方に生 ら指導 お鈴草 は た。 さり 、この新聞紙の包みを見ると、更に悪意の を勝つ の顔色に妙物 ませ けれ げ 和的 んでわ しない悪臭を放 な た文太郎 ども 1 顔をし、 た子供に 彼女は なけはひ だつた。 への常識し たまま、 を感じ さあ、 つてね は この子供をお方が「坊 茶节 すぐに たと見 坊ちゃ 20 の間 に進む の関抗 2 儿 えここ 20 に外が \$ かうぶ 6)

234 30 3 通 W つて行 つて は F. . 前為 お芳 わるらし も考かんが つた。 を聞き おすず か n ひ出した後、 ば善 つた。 は か V う」」、 L 0 かしお鈴はそれだけ一層母を氣の毒 に、」 ふ父の氣 省線電車の乗り換へも苦にせず、一週間に一二度づつは必ず姿宅したをなせんでんとやのか そ B んなことも度たび考べ ち に始め 0 うち は嫌思 たらり 心を感じて 10 した。たもお鳥は何ごとも記 思ひ、父が奏宅へ出かけた後 わた。 ちつとはお付

勝が

すり

だつ

無さを感じ ことは たことを後悔 周点 彼二 女自 17: ددر 身 は詩の會ですつて」などと する、 8 知し 5 な V とない 0.) で ふよりも は な か 0 た。 等ろ彼女の 自是 × から いっ 湖: 時常 心も汲み分けて 72 / 村 0 0) V 類に冷笑に近 b < か 71. 表情 ? しつ 一個で を見 福 ははけ ナンジ 切け ると、 役に立たよ に何き 心にそう

4; 0) h 外版 金かす 是海 -d: は ん変化 は は 2) お 時本庫 な 優し 何答 岩 Vo は父は カン دې 在 全 父言 つた。 を送 くさんに言い へ運ぶことだつた。 国はか 15 寧ろ人並 はらきち < 彼女にはどちらで ひ出だ り出だ Co 0 h 3 カン -L な ふ訣には行か まへ、 た後、 みよ わ 15 前為 る かっ () 12 彼ら 36 も彼さ か 一い家か も善か 女に 内気 おかず かる 5 女に 0 な 心心 な女と思 な は ことを考へ V は立門 かい お芳が女中 つた。 C L. ... を打ち 0 た。 唯意意 ち 派は つて 實際又彼は な 明色 お鈴 る寫に お父さ 中だった時 女が氣が けた 3 ば彼にかう言はれて見ると、 たっ りした。 111 ん」ではなかつた。 は彼か が、 シ から、彼女 かい ン 東京の 女は 1) 0 手 H **一日**85 だつた n をや 或場次 E には しも彼は を思入 (1) 3 妙ら は父が書書門 る 10 L 0) 政生 思賢い 着屋 たと思 も度な かい かり合は L 默つてしま 勿論そ を 0 たび 切らし たことは 走方 な だつ かっ んは 12 まで かい 0 70 た。 .s. つた。 たか B

-g:

「就きましては妹のやつが若しお手でも足りませんやうなら、御看病に上りたいと申してをりまっ

なども催促され

お父さんも羅兩峯の豊がお芳にわかるとも思つてゐないんでせうが。

重吉も時たまお鳥にはそれとなしにこんなことも話したりしてゐた。が、お鳥は重吉を見上げ、

V つも唯苦笑してかう言 ふのだつた。

あ #1 カミ お父さんの性分なのさ。何しろお父さんはあたしにさへ『この硯はどうだ?』などと言ふ

人なな んだから ね。

條件などは事實上彼よりもできなれ どつと病の重つた為に妾宅通ひも出來なくな 海岸にある兩親の家へ歸つた上、月々文太郎の養育料とした それは又お鈴が恐れてわたお芳の兄も同じことだつた。 かしそ ふ條件に少しも異存を唱へなかつた。のみならず変宅に置いてあった玄の んなことも今になつて見れば、誰にも莫迦莫迦しい心配だった。玄鶴は今年の冬以來、 ぬうちに運んで來た。 お鳥やお鈴が拵へたと言ふのに近いものだつた。存外素直に承諾した。 お鈴は前に疑つてゐただけに一層彼に好意を感 ると、 重吉が持ち出した手切れ話に(尤もその記 お方は干圓の手切れ金を費ひ、上總の或 て若干の金を送つて費ふ、 領の蔵蔵 の原茶道具 彼には

h

0

から

0

5

ょ

そ

0

うえ

20

 $\sum_{i}$ 

3

は

も素直な か素が す 3. VS 直にさ やう B \$ 0) には収む せようとし は 違が 動士  $\sum_{i}$ 先は大は X ひ 0) りか 田居 頼言 な 0) L カン 7 頼っ た。 10 た 0 他だち 7+ 2 を断え お針 お鳥 る 0) 解父生 ましむ 12 前走 な 司法 は 10 の氣き 一点がん 彼ら 月要こ V 氣 女き 82 12 0) け 8 8 相談 は 0) ち 5 父ち 制造 1 0) 0.) 外点 を受う 3 1= 玄鶴な 相談 浴 13 しも一家の け 5 ると、 ح 2 L お芳 た。 h 0 空氣等 あし 2 2 0) 兄も た えし 2 た は (1) ごが 彼女い 擾だ に 中間かん 3 \$ 0) ti まし \$3 失策と云 に 立.<sup>\*</sup> はらり 3 芳に文太郎 は (1) 彼女 つて を惧 1) XL 72 言葉 を -る 關人 何太 0 度も母は 係上い オレ をどうし て水き L にか V

失いなく 優さ  $\geq$ だ V XI 眉龍 13 カミ 0 た 9 ま 0) 間あ む だ カン にだ 8 方 あ 得為 知し た -3: \$1. な 台 0) 0 と不か 売さ 耳引 カン ~ 0 0) 快き た。 兄お は に CL 现代 お芳む 5 に重言は な 15 表情を (1) 1 來〈 前类 江 な る 示し 銀行 i, 5 ば L 3 格か た。 カム 承諸 i, 别言 だけ 記か L り、 た。 n p ども お そ 人 给 T.E 12 1= カミ B \_ 疝:: 亦 0) \$3 話を聞 或は 污礼 0) F. C 世世 前意 15 た時 も荒っ 在 難り 知し 有如 6 なないな な 15 دار 1 彼等 15 cz 12 うに 人 違款 0)

げ

な

かい

0

たっ

任是 0 V な から ね V 訣 な h だ お 父言 か 6 2 0 h 12 8 一般語は 2 h なこ して見る とも П \$1. にいいだ ば善 L 15 で言 0) 10 0 たりし 力 父 3 た。 ho かい らいる お鈴 は (!) Vi 0 な 1= 6 な く鬱ぎ \$3 前类 1= も点

未改 だまま、「さうだつたわね」などと返事をしてゐた。 練のある瀕死の父に相談することは彼女には今になつて見ても出來ない相談に違ひれるのある漢化の父に相談することは彼女には今になつて見ても出來ない相談に違ひ しかし玄鶴に相談することは、一 お方に勿論 ts. か・

大外外に手

鳥に何か漠然とした不安も感じた。 女の心もちも或氣安さを持ち出したのを感じた。同時に又襖一重向うに咳一つしずにわる目のおなる。ころは、まないないないない。 0) 8 やうに「それは」をStya と發音する田含訛りを改めなかつた。 かざさず、途絶え勝ちに彼女の兄のことや文太郎のことを話してわた。 おおない お芳親子を相手にしながら、 かう云ふ曲折を思ひ出したりした。お方は長 お鈴はこの田合能りに 彼女の言葉は 四元年前 V 0 :32

ちや一週間位はゐてくれられ るの?

こちら様さへお差支へござい ませんければこ

でも着換へ位なくちやい け なか ない 0 ?

「それは兄が が夜分 力にでも居り けると申してをりまし たか

ぎやお父さんにさう言つて來ませう。 きょう 方はか 5 答へながら、 退点 6 V 文太郎に懐のキャラ お父さんもすつかり弱つてしまつてね。障子の方 メル を出 してや

-お鈴 30 る耳だけ霜焼けが出來 は長火鉢 の前を離れる前 たり に何な 7 5 か な 3 L 0) に鐵瓶 よ。 を カン

「お母さん。」

お鳥 は何か返事 をした。 それは やつ と彼の 女の聲に日を醒まし たらし い料整 的

「お母さん。お芳さんが見えましたよ。」

る庭に向つた廊下 よく早くしと返事 かい 10 23 LI 给本 もとを埋めて 次の間を通りし は ほ 0 を た気管 70 を 1-なにもう一度「お芳さんが」と聲をかけ そはそ た。が、 た。 16 t, お針が は「離は 1 彼女を見上げると、日かのちょなあ な は り、 れ」へ急い は つきり お労の額を見 と彼女 で行い 0 つい背中なか た 7-5 15 けに微笑に近いも やうに早速長火鉢 にお芳 た。 お鳥は横 の來る ことを感じ 0) 1 の前を立ち上つ を浮か なつたまま、 to. 1 カニ --17, 15 夜汽 دېر 170 0) 供的

カン け た。 れしは つたまま、甲野に新 そ 明るい原 れは妙に切迫した、詰問に近い嗄れ聲だつた。 トか から突然はひつて來た 聞を讀 ませてわた。が、 お鈴が の日には實際以上 お鈴の顔を見 お針 は襖側に行んだたり、反射的 ると、い に薄暗かった。 手 1) お方か 玄鶴は、 ?しと際 丁度 旭 文

え」と返事をした。それから、――誰も口を利かなかつた。

.「すぐにここへよこしますから。」

「うん。……お芳一人かい?」

ついいえ。……」

玄鶴は默つて頷いてわた。

哲や甲野さん、ちよつとこちらへ。」

鴿が一羽尾を振つてゐた。しかし彼女はそんなことよりも病人臭い「離れ」の中から何か氣味 V ものがついて來るやうに感じてならなかつた。 お鈴は甲野よりも一足先に小走りに廊下を急いで行つた。丁度雪の残つた棕櫚の葉の上には鶴ますがある。などのとなっていますがある。これは横の葉の上には鶴ますがある。

四

まづ武夫が文太郎をいぢめることから始まつてゐた。文太郎は父の玄鶴よりも母のお芳に似た子 お芳が泊りこむやうになつてから、一家の冬氣は目に見えて険悪になるばかりだつた。それは

供な だっつ 決では 120 な カン V る気の弱 5 L かる 0 た。 い所まで から 時本 形譜 人は文太郎 () お 芳に似た子 を意気 供言 地ち なし だっ と思る た。 お鈴は ことも は勿論 あ るら かうべ s. かる 0 供に た。 同情し

心に他人の H た 闘わ も等ろ字樂し 0 石護婦 を發見 係上、 (0) V 彼女なかのちょ た お ち 130 への苦痛 L 0 カミ 0) 甲野野 心に影響 も気づ 何度一塊の青酸加里 便をする度に手を洗 7 彼か か は を享樂する病的でからて 職業が 女は を落と た。 かい な 彼女なかのちょ 木がら、冷や ۲ L V やうに水き た。 0 發見に の過れ から は なき を 去 B 興味 公は暗ら 川川五三 何な 嚥 か を持つて行つてやるやうだか ない 1= カン まうとしたことだ 不を植ゑつい 湯はんそく HE のを發見した。 ح V 4 0) か に近い あ るうち 0) b だつた。 け 3. \$2 -8 1 た家庭的悲劇 それ わ 0 「この家の を感じ、 彼女は病家 た。 かっ け 全然が 彼的 れ 女は場 な (1) らら。 いお嬢様育 お鳥 732 3 を眺ま の主人だの病院 0 嫁さんは氣が利 越 のでん た。 家け X / ح をす ち 2 の過 ねた、 は 0) W る度な お鈴が なことも一時は疑 Z つて水 去は 及に洗面器 の手落 0)1 いて 階者だい とよい たこ 12 か 5 る。 s. だつ 彼高 () 女き 水等 腰記 た 0 1)

運んでやつた。

甲がぶの お 鳥は手を合せて派を 2 h 南 な た 0 お ح カン ぼした。 げさまで人間 甲盆 野 つはお鳥 並な みに手が洗 の喜びには少し ます しも心を動

かる

さなかつた。

をやり

かっ

まま、

٤. n りを示した。 彼女には子供たちの喧嘩も不快ではなか 以來三度に一度は水を持つて行 同時に又お鳥にはお芳親子に悪意のあるらし かなければならぬお鈴を見ることは愉快だつた。 つた。 彼女は玄鶴には い素振りを示した。 お芳親子に同情の それはたとい徐 0) 從とつ あ るら --しい素 かうぶ

へるも

のだつ

度をきある 尻つ尾よりも太 闘か 3 かんなり お労徒 もせよ、 力が泊つて 世 四畳半点 た お 秀は泣 確實に效果 カン の隅にか細葉 1 とか網径 ら一週間ほどの後、武夫は又文太郎と喧嘩 古野 も出で を動き いとか云ふことか い 文太郎を押し ない 文太郎 を抱だ つけ ら始まつて き上げ、 たたう 70 から武夫をたし さんざん打っ た。 武夫は彼れ をした。喧嘩は唯豚 0 たり蹴 の勉強部屋 なめ 1-1) たり カ・カ・ つた。 の隅ま L の尻つ尾は牛の た。 そこへ丁

「坊ちやん、 きなが 2 n は 5 内氣な彼女には珍らし ままなない。 ないではいない。 弱的 お鈴のゐ \$ 0) る茶や V 5 らめを の間へ逃げこも い棘のある言葉だつた。 なす つては つた。するとお鈴りかつとしたと見え、 V 4 ませ ん。 武夫は

お方の權慕に驚き、

今度は彼自身

手ミシン

11:

242 \$ が一體我儘なんです。 さあ、 お労さんにおあやまり なさ Vi ちゃんと手たついておあやま

お芳親子のゐる所へ無理八理に武夫を引きずつて行つた。

テ

1)

イ

0

7

は

困

0

金かま じだつ 内心に などを言つたことは か は 17 0) \$ 10 n なが 又类 12 た。かが 2 n ども 仲ち は は を氣き らい 8 冷れ 裁ざ かい 笑 あ う」」」 役 家 を動き 0) き を浮う 4 全然 毒ぎ を不下 じっ 0 1= 8 8 おかか 力了 幼 思ない なか 安に 闘さ 切 ~ 3/5 3 でう一人の 係公 つたらし 7 8 の前 したも 0 Dis わ 0 時ときん たって な は必ず た。 に文太郎と一しよに涙を流 VI 重当に 母は 0 から 人に い は必し 元龍端 お島 0 間。 XU 代は は 勿論そん 0 りに詫っ 义: 何答 1) 嫉らぬ も子二 五三 力 0) 甲野だつ と當た 方字 供の喧嘩 年前、 を煽ぶ びたりした。 な素を ち 0 勝が つて 33 25 ちだつ お芳が た。 72 は 11 0) 甲があ た。 决的 かい 顾言 た。 不ら まだ女中部 9 1 ぎ 尤もさ カン では を出き は貧富 重古は し彼は苦笑 額色にも見 お を赤が ・まり な 11:5 かい --の一個 唇や 12 0 33 1= X る玄偽 1-から 7 あ 品とり合は 便型: 起 万古 せたことは お鈴 1/2 たぎり H お 身 方法は # る外に 0 老 心言 12 义 た 13 生品 8 は お前 - - th 72 上山 せり 61 懸け 75 た 度 0 かい 命が た。 頃湯 に押し 想象 \$ 4 怨み 間 同為 12

る氣 田か 野。 3 5 8 \$ 甲野野 17 5 (1) 嫉ら 1-は は 12 8 つきりと る」と話を反らせる やは 0 興味 分 から を感じ つて わ 0 た。 7 を常としてわ 2 た。 0) 7 たら お鳥 ず彼女はい () 嫉妬と そ \$2 自じ つの間にか彼女自身も重言夫 身は から 彼か 汉 重ちぬ

娘な 間沒 1 ふっ彼れ ( d) る 小小 は 等 嫉ら h 子 を示め は 10 0 幸か HIE 絶ざ 福さ 來\* 近か 女子から 月要う は 上あが た。 XZ 0 機さ H 彼かの 0 8 合い た男を 2 女は 0 0) 娘な を然 を n に C.80 與か は は 123 始と不 或る じ は不ら 違が ^ はむ 7 る 15 足る 36 重な な か 正さだ な 古き 0) カン た。 だ 0) にち 0 た。 お針が カン 0 は 0 た。 た。 何な 11 ? カミ は 彼か -しと毒 お 36 彼かの 彼からちょ 女に 馬肯 な 女は 1.1 は 1 た! 膝等 36 ح 11 0) 輕蔑 明だ 0 0 15 お \$ 6, 不忘. かい 口くち 嬢ゃ IE. 露あ す 36 を 様さ を締 3 は 知し 普 1= XL. -----Vi TIG L 0 な X た 0) to 20 かっ 0 為め 雄生 ま 0 正的 去 た 12 1= た。 も違症 ! 币的 け & 重地 \$2 N ども -1-5 な お前き 重旗 かい 馴な た 1 は鬼 11/1 た。 15. X 馬川な 南 3 Hay. かい AL L 1/ 15 5 1113 た Vi

せず 30 h 10 る 0 る為な 肚子 1 7 かっ わ で -3 わ わ 3 お 達が 度と 6 鈴か るうち 6 臺原の 1 だけ 15 th なか 用から な か 野。 に反対 0 は かい た。 側で 0 に 0 2 た。 た。 見水 7 0 0 彼女なな 甲がぶの 風ふ 為ため せ 用か から 日ろ K な 野。 重古を 12 ~ は V 明をとう 13 は 2 P V つた・ 5 カコ 74 2 5 1= 1 疑う 70 重吉が 不满人 云 寫 い。好意 00 な に裸殖 た 5. 0 彼 たっ かき 9 Ť 彼かの たと見る 持。 は しても 心是 女ちょ そ た を持ち L 0 な る を たば な XL ち 避け出 から は 2 1 ら、へ HIE 很点 2 5 カン を 9 L 方言 L 彼氣 羽は 70 カン か L かる 根以 去 10 0) 0) 0 都是 11: 今更 た # は 0) 愉快 11 B 拔品 ts. 亦き 愉快 1 力 0 15 作品 p た de. だ 0 うに 致的; 湖湾 0 たつ 劉; た 實際 たら 13 たっ 人ひと 1= 彼礼 17 \$1. HIT. 近点 どと だった。一個彼 語 野 11 Lv 0) 前 彼 71-15 たいい 近 1= な 0) 用也 : 给 tji) は 1110 -g-江 なだ 野。 啊! 着:-1 1-彼 15: 2

な

-

10

る

7

わ

た。

うとう海 神と はご 5 カミ た。 17 は L 存外苦痛 或者量 心心 申為 話は 3 た 15 野 を興 1 お労 金竹木 オ た或女の 力点 は静 以冷 オ からい 外の論 大き へ身を投げ から 0 / ル 0) = 倒过 では 2 かい る 1 V16 に油かり 友だ 生, 5 な ことを思ひ L 家以 ツ 1 0 た朝 ち を去ることは 心に V かい ク 于で 5 に髪が 7 カミ 0 れら を拭い ことを考へたりし 記さ まつ を結 甲がある 朝 オレ カン 甲野は髪を結ず き、 0 日だ 寸 3 た。 た。 る L び は 0 腰記 かけて 彼女な もり 0) 重古夫婦には嬉れ 日に本は を幸 L 82 彼女は かっ け 0 だらうなどと私 し彼女は紀州沖 部屋に 0) / \ This. 3 し、一しよに 近づけば近 には お び た。 高道 パ なが IJ それ たつ 0 嫉ら ら、印高かんだか 12 Ü は丁度愈 た玄陽 住す いらし は づ 船が h かい くほ へ乗り 勿論、 へか -に後を嘲つ 12 カン の三層に鏡を据 15 ど、懐か カン るう ti 0 彼女自身 E in た。 Ch ると、 こむことに の野点 to 芳 が、 鄉上 カジ 1= た 念はに 田舎へ歸かかへ を叫き だ 1) 病 の嫉じ 反か h した。 なぜ 也, つて き、 2. --の逆に引 ん烈は 好 30 お鳥には いらうと言 かい 1 長旅 與高 つか 16 0 も彼女が 3: 4 11 15 前にか 彼か 15 女の 13 油言 .S. 前点 1) 一 層が立た L" 來 病点 砂波なに だだち うぶい 1) だつ

3 生 To ちよつと來て下さい。」 な 利識さ ん、 どうしたんです?  $\succeq$ んな所まで這ひ出して來て。 お付さんつたら。

111 3

3 向つたまま、 の資金 礼に近か 始せめて 65 縁んがは 12 やりと冷笑を洩 から響い て來るらしか らした。 べつた。 2 \$2 かる 甲が当は らさも驚いたやうに「は この摩を聞 Vi た時 い唯今と返

主

0 7 玄流 はか X. 支げんかく 必らず 烈はし 13 0 は 嫉ら だんだん変勢し 4 かい 肉體 つた。 奶· お芳の去つた後は恐し や子 的苦 彼れば 供たちの 捕引 時々心な (艾 こて行つた。彼れ かっ りで 喧 1) 『睦。 際る は い孤獨を感じた上、 L たかか を繋げ、個は つき 0 の永年の病苦は勿論、 た。彼は りな 15 かい 苦る に苦る ct 芳の泊ま みと L 長い彼の一生と向ひ合はな 37 感じて 正粉等 0 7 彼の背中から腰 is せて か 2 たこの 3 D 間は多少の慰め け た 12 ども L から へかけた床 それ L いたには行 彼如 を受け ニー 3 学 だ落 一步 1 n +1-の消化 1) 1

かつた。

れや酒に口が う云い を発 ムふ彼には如う らし た當座は比較的彼の一生で 何に も凌ましい一生だつた。成 も明るい時代には違ひ 程是 ゴ ム印の特許を受け 15. ない つた。 1. 14

0)

7

8

ことは

な

Vi

0

おりか

1110

度た

<

な

0

~

ま

2

3

寸

n

ECA

書言

重な 荷 ととも を背負 お方で る情に 进言 0) (配) 0) つづ ひ出た 一二年は何度内 嫉し 好 17 g た後 だつ 彼, (!) 利益 た。 は 心とん を失ふ L 10 かっ 彼なな 3 书 方親 更是 ま に没 家庭に 了. 2-9 を死し まし D vis る ざこざの 彼: h V 0 自 ことに 身 0) ま は 外に 焦賞 ~ と思め 年台 燥 0 8 彼等の 念は 7 老が た () お芳 紀 かい 知山 えず 知し E 5 XZ ない念 彼れ 煮び な を苦し かっ かっ 0 \$L た。 7 (1) 11.4 3 た 面が 8 10 0 0 4

一次共和 は唯一憲法 2 力 彼 22 は か 5 夜 收世. などは 0) 或ある 6 を擁護す 象刻 可 或為 な 年輩 かうおへ、 5 家か する は、 0 る為な が逆に生る 骨遺屋 2,5 1 2 二彼よ 彼れの 15 \$L 先妻に カン 36 0 親城 りも腕を L B 考が 彼等 (1) 1 1 娘ない て見る 1= P 知したの も時 0) 0 犯念 利き 通言 th い影を擴 じ ば、 か た 7 な ことを 罪る 格別がくべっ わ V は た。 敵な 一大大川大利 け 1 を何人も社 ok 3 思議 そ L ば だけ れし 1= かっ かる かっ に思ひ りだ 8 12 5 政治 何礼 彼れ 限か 経験士 的に殺 0 0) 0 苦し 川だ たこ L シで 7+ して た は 供能 りし 10 は 70 は 金を た。 何太 0 V 變化 で費消 彼れ 0 2 の婚む th も與へ かっ -6 父親和 わ 彼れ 12

1 3 を粉を \$1. 15 玄鶴 5 す 爲為 に終め も残ら 0 い記憶 12 た を思ひ起さうとした。 た 0 たい 0 慰な める だつ け たい n 彼なな ども彼の一生は前にも言 心是 身 1= 食 7 んで水 つたやうに漫 3 5 3 V 3 0

勿問 記憶 音ん 時できる 12 石岩 かる 梵音海流 だけ を置 0 た。 氣き だ の間に觀音經を 15 若し た板章 潮音が 0 しそこに少 勝彼世 き屋根ね 彼れ は 度な 間ではんまん cg. た 唱绘 るかい び 当ゆり 8 7 しを唱へた後、「かつぽ 見る 見み Nig ゔ゚ 桑は た 0 カンや り、 ボ 0 L t 0) 15 一時ある 昔かし を 間がにだ 思な 彼れ は N カミ P 出だ 0) あ を見ない 2 1) \$L とす 歌 た。 をう かつぼれ」をうたふことは滑稽に カジ 住す オし , ば、 た h そ 0 7 7 2 0 わ 見少 記き 70 AL 信息 信州 13 た \$ 附言 0 何等 つづ 0.) 或ある 8 かい 111% 知儿 じり 明心 ts. ts かい 0) かい 木小な VI 0 た。 幼 を、 4:11 4 似了 n.i. 被言 彼广 祖儿, 111:

る から 極ご 樂。 寢<sup>私</sup> る カミ 極ご 樂

な

5

から

た

そ ち は 1= 玄缆。 時は 0 0 4 8 又 す 大 ^ 当ゆめ 1 は 3 D 櫻美 何怎 0 000 1 8 も彼か た。 中京 一十二十二は 0) に などを 玄ばんかく 0 も忘む お た。へ 劳 ハや文太郎 几几 注ち は XL る為認 五三 彼れ 身上 Vi 一年前 は 0 に吐ぐっ 或ある か 眠势 に川で 夜。 72 0 た。 3 お (1) 当ゆめ つす 芳 合あ とに 0) 0 け (1) 額 F112 9 JR ども彼れ 肥恕 を 12 9 恐言情 0 は まだ新 た。 た に近れ 0 1= かる ルゴ た そ つた。 、不安 服祭 il. は りさ 60 花法 實際に かっ 彼れ るを感ず には、 礼意 / の「櫻の 2 又其 10 耳5 0 22 野の もなす だけ るやうに は - 1: - 1: 彼れ i, 10 100 0.) 0) カン と記述 中京 1月か たつ (= 0 四星 \* に催じ 0) 関な 彼江 1 刻 た後 111 C) -13 1.) 小山 明 た 力。 典意 州 1, 1 / 7.

大海

日苏

もそろそろ近づいた或午後、

玄鶴は仰向けに横たはつたなり、

枕もとの甲野へ摩をか

た

「甲野さん、 R しはな、久しく褌をしめたことがない から、晒し木綿を六尺買はせて下さい。」

晒言 し木綿 20 3 0) がを手に入れる は D から 自じ 分でしめ ることは あざわ ます。ここへ量が ざ近所の吳服屋 んで置 いて行って下さい ^ お松き を買か ひに やるまでもなか 0 つた。

床さ 0 7 一の上に起き直ることさへ人手を借りなければならぬ彼には容易にその機會も得られてきない。 玄鶴はこの褌を便りに、 36 なら のを眺然 ず死し はいざとなつて見ると、玄鶴に 2 たまま、米だに生を貪らず とい 種に縊れ死ぬことを便りにやつと短い半日を暮した。しばないが、 には もやはり恐じ 2 5 XL ぬ彼自身を聴つたりした。 かつた。 彼は薄暗 い電燈 の光に遺験の なか

「甲野さん、ちよつと起して下さい。」

それはもう夜の十時頃だつた。

B 田か は は 妙に玄鶴を見つめ、 ح n カン 6 ひと眠 りし かう素つ気な きす。 あ い返事 な たも御遠慮なくお休みなすつて下さい。」 をした。

一つ、、た、 わたくしは起きてをります。これがわたくしの勤めでございますから。

狸 入りをした。甲野は彼の枕もとに婦人雑誌の新年號 はない。 には彼の計畫も甲野の爲に看破られたのを感じた。が、ちよつと額いたぎり、何も言はずに をひろげ、何か讀み耽けつて 70 るら かい

念に可笑しさを感じた。

玄鶴はやは

り清潔

の側の褌のことを考へながら、

薄目に甲野

で見守つてゐた。

すると

門野さん。」

甲等等 る玄鶴の顔を見た時はさすがにぎよつとしたらしかつた。玄鶴は夜着によりかかつたまま、

いつかとめどなしに笑つてわた。

「なんでどざいます?」

「いや、何でもない。何にも可笑しいことはありません。――」

玄鶴はまだ笑ひながら、細い右手を振つて見せたりした。

今度は…… 一時間ばかりたつた後、 なぜか から可笑しうなつてな。……今度はどうか横にして下さい。」 玄鶴はいつか眠つてるた。その晩は夢く恐しかつた。彼は樹木の茂つ

つた。 た中に立ち、 玄徳は摩を撃げ 八顔を向けて横 腰の高い障子の隙から茶室めいた部屋を覗いてわた。 ようとし、 になつて 髪汗だらけになっ か た。 それは 子 て目が 付ける にとは を醒す 云 まし 25. 8 た。 0 るの、 そこには又まる裸の子供が一 老人のやうに皺 くちゃだ

も又か 彼れ ねた。 計を見、彼是正午に近いことを知つた。彼の心は一瞬間、は、みれたれたちで、まかれているのでは、 V) 離 yi(t 礼. それは 12: つものやうに忽ち陰鬱になつて行つた。 後きつ 誰がも は丁度何! け 來で ると、 3 わ 0) なかつた。 雨手でぐつと引つぱるやうにし かに「今だぞ」とせ のみならずまだ薄暗かった。 か n 彼は仰向 7 わ る氣もちだつた。玄像はそつと神を引き寄せ、 け 10 ほつとしただけに明る なつ たまま、 まだ?! 彼自身 ーしか 呼呼 し玄額は置き時 1 15 数言 1% 31. へて

丁度額を出 L たのはまるまると着膨れた武夫だつた。

武夫はかう囃しながら、一散に茶の間へ走つて行つた。「やあ、お爺さんがあんなことをしてゐらあ。」

新5ts 時き た人々は重吉夫婦 同意 は盛大(!)だつた。(唯、 には大 さん 週間かん p 8 5 本望ら に 抵 役れ かっ ح り だ W (1) 0 な とを忘す たら に悔る 0 とと たのな 50 ば 7 を述べた上、 腰こ カン XL 玄鶴は 若な 82 9 -け 話はな 15 12 変も 0) た。 お鳥だける 家族などく 合 0 持6 たもと たち 7 白る 0 7 70 V 彼和 給子 に国かっ は 70 た の改明電 その n に一一でで ば、 ま 式にも出っ XZ 小金がな たまま、 だけ n た彼の柩の 8 は る款に行 ため 例 所には 外だつ -72 核 前に焼香し の為 か た たのに違い な h に絶命 かい 2 かい た。 E) 15 た。 彼和 な 700 から、 () 彼等 彼れ 家以 た。 111/3 1= () 作別人 集ま を出 --か 2 VI

車と 走 んつて行 一にりから 彼江 追憶鉄山の英譯 新院町 動 0 (1) 緒を氣 板で 1= (1) を言 馬車 つた。 も関うす、 を 0 世 は 肥なか た葬 霜。 薄さ め、うこ 本だつ どけ なが 污 しった 用言 一等の竈は満員になり、 の過もする 5 馬車は 後雪 道 た。 (1) 重なの 馬運 は をやつと大 から 古さ 車場 一分に • とかいま に乗う 1 0)5 かい 重吉に通夜疲れの為に 馬 1) 4) 0 話な 葬場場 變で 車と --3/ 1 を 72 從したが たなしなどと気 ~ 世 る 辿り着い すい 二等だけ残って 0) たま は に 重古からき 1/5 ま、 型於 的 た。 0 本点 彼かれ 口口 うとうと (1) に讀 0 0 た 光も落 従い 20 か 11 7 ると云ふことだった。 しあ 獨立 い際め電 耿言 だつ 月さる 9 師な ち 2 語言 -た。 な 6) を辿り 訂 12 を 1, 師走 た。 彼れ を らし カン 0) 2 けて 從第 1.) (1) オレ 門言 か を或 (1) 72 ち合は 大意 それは彼等 BL 火 3:1-11: は His CE (1)

走つてゐた。

外語 事也 たい 務員と交渉した。 はどちらでも善かつた。が、重吉は身よりも寧ろお鈴り 。誰らしか と思ふ んですが 「質は手遅れに ね。」 そんな謹もついて見たりした。 なった病人だしす る かい の思惑を考へ、生活の ら 世 それ め はなかれ 7 火葬にす なの豫切し の窓越し 2 たよりも效果の 11. だけ しに熱心に 15 等に

では かうし ませう。 一等はもう満員ですから、 特別に一等の料金で特等で焼いて上げることに

た。

重音は幾分か間 よせう。」

0)

思なさ

を感じ、何度も事

務員に禮を言つた。事務具は眞鍮の眼鏡をかけ

物 じっ 老人だつ

何楚 お他には及びません。

カミ 彼等は竈に封印した後、 げようとした。 煤机 塀心 の前 に行ん しかし彼等を乗せた馬車はその時にはもう傾きながら、 だきま 清汚い馬車に乗つて火葬場 ま、彼等 の馬車 下に目禮 の門を出 L 7 わ た。 ようとした。すると意外にも 重古は ち 1 るつと狼狽 ポプラ ブ ()) 相<sup>b</sup> 彼 の階

「あれですね?」

「うん、……俺たちの來た時もあすこにゐたかしら。」

重古は一本の敷島に火をつけ、出來るだけ冷淡に返事をした。

「さあ、乞食ばかりゐたやうに思ひますがね。……あの女はこの先どうするでせう?」

「さあ、どう云ふことになるか。……」

師町に住まなければならぬお芳親子も。 彼の從弟は默つてゐた。が、彼の想像は上總の或海岸の漁師町を描いてゐた。それからその漁館の從弟は默つてゐた。が、なれて言言のなった。 彼は急に険しい資をし、いつかさしはじめた日の光

の中にもう一度リイプクネヒトを設みはじめた。

(昭和二年一月)

## 蜃氣樓

――或は「續海のほとり」――

0

は

僕がK君と一しよに遊びに來たもの

しと思ったらい

しかつた。

僕等は蜃氣樓を見に出て來たんだよ。君も一しよに行かないか?」

「そつちから上つて下さい。

やあ、君も死てる

たのか?」

鴨沼の海岸に盛氣樓の見えることは誰でももう知つてゐるであらう。現に僕の家の女中 とは、からないときをうな テッ 度でもして まに舟の映つたのを見、「この間の新聞に出てゐた寫真とそつくりですよ。」などと感心してゐ 僕等は東家の横を曲り、次手にの君も誘ふことにした。不相變赤シャツを着たの君は午飯の支 或秋の午頃、 丰 を擧げ、 ねたの 僕は東京から遊びに來た大學生のK君と一しよに蜃氣樓を見に出かけて行つた。 0 君にちよつと合圖をした。 か、垣越しに見える井戸端にせつせとポンプを動かしてわた。僕は秦皮樹のス などは逆

6

ね

K

君》

の言葉は唐突だつた。

屋氣 樓 カン ?!

0 は 心に笑ひ出

どうも ح 0 頃湯 は蜃気 樓ら ば p n

つた。 五さ分が そこに牛車の轍が二すぢ、 ば かりたつ た後、 僕等は、 もうり君と一しよに砂な 黑ぐろと斜な

8 洪 0) を感ん だ 僕湯 はは じた。逞しい天才の仕事 健なせん の痕まと 2 h な氣 13 迫き で來で な 1 0) で は な かい 0 たっ

めに

通つて

2

た。

僕 は

ح

の深流

いりながないない。何い物に何い

かっ

歴ま, 道情

近な

の深い路を歩いて行つた。

路力

の左は砂原

P な VI ね あ あ 云い ムシ車の 痕を見てさへ、妙に参つてし ま Š. fu だか

ら。

ち

0 君公 は 眉a をひ そめ たまま、 何とも僕の言葉に答 へなかつた。が、 僕の心も 5 はの君 には は 0 步

り通じたらし か 0 た。

廣る 新時 そ 砂海 0 うち の向か らに僕等は松の う E 深か V 藍色に晴い の間を、 n 渡か 0 疎出 7 5 ねた。 に低い から 松\*; の間を通 , 繪の島は家々や樹木も何か憂鬱に曇つて り、引地川 0 岸 を歩る て行い 0 海気

のみならず微笑を含んでゐた。 新時代?― かっ 3/5 P僕は咄嗟 で

K 1 君公 1 バ の「新時代」を發見 ネ ス に 中折覧 を L かっ た。 ぶつ それ た男は新時代と呼ぶ は砂北 めの笹垣を後ろに海 12 は 当また 6 なか を眺か つた。 めて L わ かし女の断髪は勿論、バ る男女だつた。

「幸福らしいね。」

ラソ

N

p

踵の低い靴さへ確に新時代に出來上

つて

か

た。

「君なんぞは羨しい仲間だらう。」

O君はK君をからかつたりした。

10 たがなはま 6 め 機の見える い を川は 越し た。 る場所は彼等から一町ほど隔つてわた。僕等はい しに透か それはどうしても海気 して眺めたりした。砂濱の上には青 の色が陽炎に映ってゐるらし い ものがしすち、 づれ か も腹這 つた。 が、 U IJ になり、 ボ 2 の外には 2 ほどの 陽次

にある船の影も何も見えなかつた。

「あれを蜃氣樓と云ふんですかね?」

二三町隔つた砂濱の上を、 K 君公 は 題が を砂ま だら け 12 藍色にゆらめ た なり、 失い V 12 たやうに 8 0) 0 1-5 か う言 をかすめ、 つてね た。 更に父向うへ舞 そこ ^ どと ひ下った。 から か 想が一羽、

時也 に独の 影はは 2 0 いかげ の常な 0 1.5 ~ ち 5 りと逆が # 12 映う つて行 0

n 6 B H دکي は 上也 等の 部二 だ な。

僕等は 0 君に 0) L 1 12 砂な 0 上為 かる 5 立た ちまが た。 するとい つか 後等等 の前 10 は 僕等

來會 た「新 時色 代だ にが二人、 こちら ~ 向也 Vi 7 歩る 7 か た。

僕では ちよつとび 0 くりし、 僕等等 の後も 3 を 3. 9 返か 5 た。 カン 彼等 は不相能

3 つに何だ か 話は -75 る 5 L カン 0 た。 僕等 は 殊之 12 O 君は が行う抜けい V) L た cz 5 N HE

一町 ちゃっちゃっ

1王5

ど向家

0)

節 扣禁

0 方は から 反か 0 7 蜃氣 樓き ち P な V カン ?

0 前法 12 3 る 一新人 時代は 勿論彼等とは別人だつた。が、女の斷髪 や男の中折帽 を かっ 3: 0 たよ姿

彼等 7 好ど髪がは 5 な カン 0 た。

僕は何なん 僕 だ かっ 氣き 間 味み 來 から 思る カン 0 と思ひ

8

1

0

0

12

た

0

か

た

13 砂など 僕等 8 0)  $\succeq$ 笹がき h 0) 裾にやい を話は は り低い な カミ 5 い松を黄ば 今度は引地 去 世 川がは 7 の岸に沿い 70 た O 君公 は は ず に低い 2  $\geq$ を通信 砂はなる る時に「どつこい を越 よしと

云ふやうに腰をかがめ、砂の上の何かを拾ひ上げた。それは瀝青らしい黑枠の中に横文字を並べ

た木札だつた。

「何だい、 それは? Sr. H. Tsuji ---- Unua ----- Aprilo ----- Jaro ---- 1906 ----- J

「何かしら? dua……Majesta……ですか? 1926 としてありますね。」

「これは、ほれ、水葬した死骸についてゐたんぢやないか?」

0 君はかう云ふ推測を下した。

「だつて死骸を水葬する時には帆布か何かに包むだけだらう?」

「だからそれへこの札をつけてさ。 ---ほれ、ここに釘が打つてある。 これはもとは十字架の形

をしてわたんだな。」

いもの 僕等はもうその時には別莊らしい篠垣や松林の間を歩いてゐた。木札はどうもO君の推測に近ばくらなり、 これによりました。 木札はどうもO君の推測に近ばられる。 木札はどうもO君の推測に近れる らし かつた。僕は又何か日の光の中に感じる筈のない無氣味さを感じた。

終起でもな V ものを拾つたな。こ

260 僕はマスコッ 1 にするよ。……しかし1906から1926とすると、二十位で死んだんだな。

男ですかしら? 女ですかり

さあ ね。……し か し鬼に角この人は混血 しらっし 見こ

僕はK君に返事 をし なが ら、船の中に死んで行つた混血見の青年を想像した。 だつ たか も知し 礼 な ね。

彼は僕の想像に

蜃氣樓か。」

よれば、日本人の母のある筈だつた。

も知れなり O君はまつ直に前を見たまま、急にか 僕の心も らには何だ か当か う獨り語を言 に觸れるものだつた。 0 た。 それは或は何げ なしに言つた言葉か

ち よつと紅茶でも飲んで行くかな。」

カン

つた。

が、

人通りは見えなかつた。 僕等はいつか家の多い本通りの角に佇んでゐた。家の多い?――

―しかし砂の乾

いた道に

K君はどうする

0

与を鼻の外にも皮膚の上に感じた。 にほびはないなった。

そこへ質白い犬が一匹、向うからぼんやり尾を垂れて來た。

K 君の東京へ歸つた後、 僕は又の君や妻と一しよに引地川の橋を渡つて行つた。今度は午後のほとまたくれるいました。いまないは、かないかないのでは、かないのでは、かないのでは、

七時頃、 夕飯をすませたば かりだつた。

引地川は その晩は星も見えなかつ のかはでち のあ たりに火かげが一つ動 た。 僕等は餘り話もせずに人げのない砂濱を歩い いてゐた。 それは沖へ 漁に行つた船の目 て行つた。 Ľ 2 砂洁 15. には

0 5 かっ

それは海そのものよりも僕等の足もとに打ち上げられた海岬や沙木の勺らしかった。 の音を は勿論絶えなかつた。が、浪打ち 際へ近づくにつれ、 だん だん磯臭さも强 はり出た 修は なぜか

262 僕は彼是十年前、上總の或海岸に滯在してゐたことを思ひ出した。同時に父そこに一しよにゐた僕。常れればなれた。 た。海はどこを見てもまつ暗だっ た

或友だちのことを思ひ出した。彼は彼自身の勉強の外にも「芋粥」と云ふ僕の短篇の校正問意を を讀ん

でくれたりした。....

その うちに いつつか の君は浪打ち際にしやがんだまま、一本のマッチをともしてゐた。 なった。

「何をしてゐるの?」

ない 计 れど、 ちよつとかう火をつけただけでも、 い ろんなものが見えるでせ

5?

٤, さや心太岬の散らかつた中にさまざまの貝殼を照らし出 0 又またあら 君は肩越しに僕等を見上げ、半ばは妻に話しかけたりした。成程一本のマッ たに 7 ッチ を摺す り、 そろそろ浪打ち際を歩い してねた。 つた。 の君気 はその火が消えてしま チ の火は海松 3. 5.

「やあ、氣味が悪いな。土左衞門の足かと思つた。」

ねた。 そ n は しか 半ば砂な しその火も消えてし に埋まつた游泳靴の片つぽだつた。そこには又海岬の中に大きい海綿 まふと、 あたりは前よりも暗くなつてしまつた。 もころが

「晝間ほどの獲物はなかつた決だね。」

獲物? あ あ あ の礼記? あ んなものは ざらに あ りは しな

僕等は絶 

肿等 を踏む んだりした。

ここいらにもいろんなものがあるんだらうなあ。」

「好いよ。 「もう一度マッチをつけて見ようか?」 ……おや、鈴の音がするね。」

僕はちよつと耳を澄ました。それはこの頃の僕に多い錯覺かと思つた爲だつた。が、實際鈴馬

すると二三歩遅れる 音はどこかにしてゐるのに違ひ るた妻は笑ひ聲に僕等 はませる。 でき なかった。 へ話しかけた。 僕はもう一度の君にも聞えるかどうか尋ねようとした。

あたしの 大震 の針が から 鳴な るでせう。

れて

カン し妻は振 り返か ら ずとも、 草履 をは い 7 わ る 0 12 違がひ

な

カン

つた。

製さんの狭の中で鳴つてゐるんだか あ たしは今夜は子供になつて木履をはい て歩る V てわ るんです。

5 あ あ、 Y ちゃんのおもちゃだよ。鈴いつい たセ ル

P

1

ドの

お

もちやだよ。」

() かう言って笑ひ出した。そのうちに妻は僕等に追ひつき、三人一列になって歩いて行っ

た。僕等は妻の常談を機會に前よりも元氣に話し出した。

わ 僕はロ る夢だつた。僕はその夢の中にも確かにこの運轉手には會つたことがあると思つてゐた。が、 君にゆうべ の夢を話 L た。 それは或文化住宅の前 にトラック自動車の運轉手と話をして

どこで會つたものかは目の醒めた後にもわからなかった。

2 れがふと思ひ出して見ると、 三四年前 にたつた一度談話筆記に來た婦人記者なんだがね。」

「ぢや女の運轉手だつたの?」

や、勿論男なんだよ。 顔だけは唯その人になつてゐるんだ。やつばり一度見たものは頭のどかは

こかに残つてゐるのかな。」

「けれども僕はその人の顔に興味も何もなかつたんだがね。「けれども僕はその人の顔に興味も何もなかつたんだがね。「さうだらうなあ。顔でも印象の强いやつは、……」

それだけに反つて氣味が悪いんだ。

何だか意識 の関の外にもい ろんなものがあるやうな氣がして、……」

「つまりマッチへ火をつけて見ると、いろんなものが見えるやうなものだな。」

りさ たりした。すると妻も氣づいたと見え、まだ何とも言はないうちに僕の疑問に返事 僕はこんなことを話しながら、偶然僕等の顔だけははつきり見 へ見えないことは前と少しも變らなか つった。 僕は又何 か無氣味になり、何度も容を仰いで見 えるの を發見した。しか ~し星明治

「砂のせゐですね。さうでせう?」

妻は兩袖を合せるやうにし、廣い砂濱をふり返つてわた。

「さうらしいね。」

「砂と云ふやつは悪戯ものだな。蜃氣樓もこいつが拵へるんだから。 ……與さんはまだ盛氣樓を

見ないの?」

「いいえ、この間一度、 何だか青いものが見えたばかりですけれども。……」

「それだけですよ。けふ僕たちの見たのも。」

こうと桁を鳴らしてゐた。 僕等は引地川の橋を渡り、東家の土手の外を歩いて行つた。松は皆野ならいますなは、ちまれた。まずれるとこのなる。 そこへ春の低い男が一人、足早にこちらへ來るらしかつた。僕は つか起り出 した風な ふと

ツ ح ト帽のやうに見えたのだつた。 0) 夏見た或錯覺を思ひ出した。 か、 それはやはりかう云ふ晩にポプラアの枝にか その男は錯覺ではなかつた。 のみ ならず五に近づくのにつ カン いつた紙が ル ×

れ、ワイシャツの胸なども見えるやうになつた。

「何だらう、あのネクタイ・ピンは?」

は袂を銜 僕は小聲にかう言 誰よりも先に忍び笑ひをし出した。が、 口つた後、 忽ちピンだと思つたのは卷煙草の火だつたのを發見した。 その男はわき目もふらずにさつさと僕等と するとな

「ぢやおやすみなさい。」すれ違って行った。

「おやすみなさいまし。」

僕等は氣輕にの君に別れ、 松風の音の中を歩いて行つた。 その又松風の音の中には蟲 がいなるか

すかにまじつてゐた。

「おぢいさん」と云ふのは父のことだつた。「おぢいさんの金婚式はいつになるんでせう?」

「いつになるかな。……東京からバタはとどいてゐるね?」

「バタはまだ。とどいてゐるのはソウセエヂだけ。」 そのうちに僕等は門の前へ― ――牛開きになった門の前へ來てゐた。

(昭和二年二月四日)

## 河童

どうか Kappa と發音して下さい。

たとへば「驚い

たしと言い

S.

時尝

は念念

に顔をのけ反ら

せた

りした。

12

をは そ 7 N わ 700 上や僕を相手 る まし 8 なことは た で 江 或精 窓き あ 5 0 手に長 う。 神病院 外を どうで に は枯か が、一見し なとこ も書 (D) 息者や n 業さ 5 0 0 彼は唯ぢ た所は如何 話をしやべ / 見る えな 第二十三號が能 15 0 3 9 樫か iz もおか つづけ 刺膝を の木が なく た。尤も身が 一本、雪曇りの空に枝を張つて かか -V 狂きゃうじん ~ 8 時々窓の外へ p あ ~3 6) る。彼れ 70 は L -た あ 0 目的 生はんせい かる つた決では 芒 彼れ 4 0) 9 糸だけ 2 ながら、(鐵格 馬魚け 4 た。院長の 小 to 彼れ 越

はまづ丁寧に頭を下 僕は から あるとす かっ う云い ふなれ の話を可 東京市外× げ、 浦・圏だ な り正確 0) × 村ま ない椅子を指さすで 1 (1) 寫う S 精 たつ 神儿 病院を 8 9 尋ら -あらう。 ね あ る。若し て見み それ 20 ナバ 又表 カム 善品 ら憂鬱な微笑を浮 1. 0 カン 年亡よ 僕 (1) 等 1) 記に飽 も来 VI 造足 to. ~ () がら

残れる 後三 0) 話を繰 10 て行い な、 を起き 過む 1) 返さす 0 善 カミ 2 い動き 早時 7 0) 悪漢め あ 15 物 かっ 5 なんだ う。 忽たち カミ 長さ 方意 1 らう。 学 告 後 貴樣 を 1110 も真は 3. そ行い 0 迦か 去 僕 け は は ح 嫉ら な 0) 話法 如っと 2 から £3. 深が (1) を終 思傷 15 , 誰意 0 役は変 た時 8 1 カジ 0 な、闘う 1 3 砂被机 かい の意 5 然と 25 顺春 195 を 65 4) 是 0 5 け 克 23 20 惚 -[" 和. あ is 当

宿常 12 n 7 穗 る 去 引 行师 高か 年前 /\ 0) 1 を待ち 発度 111 普 h 专 返か ま は 0) すす 勿論、 うとし 見なっ L 0 0) た上に た。 孙 0) とに なら ことで 朝霧り 槍り ま L す ケ 点に なけ よう た。 す。 反か 0 下部 つて 穂に高か 僕は 机 カン 0 3 た特勢 と思 ば 深流 登度 \$ な 人以 0 山雪 り N 川点 7 北な な ~ 登点 ま ま 3 Oli わ 7 世 谷だ 去 12 L 0 る た。 です ん。 L 1) を 0 た 12 ユ ツク と云い けれ ं ० は かる 僕は 5, 御言 0 E 承よ • カン て霧は ---- 13 朝霧り 8 知ち サ L 時也 するか " 2 0) 間かん 通点 高为 7 0) 0 ---を背負 り枠川はあっとがは 地方 霧り ば 下的 刻句 0 カン は 引 た特別に 0 V き返す 北ある を消 ひ、 1= 0 すい ま た後、 るは んず 6 0)11 あ 谷言 外加 た 0 を案内者 上高地 ん深家 して 0 は 一度は あ -< 36. 制品 0 地 なる ま 0) 上高地 温泉宿 足と 4 -11n ば 100 h 3 0 角霧かくきり 九() 力. Al. 僕は前 (1) 1) (1) -d. 力 11 ts 0) 儿 泉 U)

0 中东 を分けて行 「ええ、一そ登つてしまへ。」 きまし 僕は かう考へ まし たから、特別の谷 を 離な n な V やうに

活站 ま から 5 0 前清 青を 3. 岩はに 透つた登山服や毛布 0) あ かい です。 **養頂**加 を を出だ とと葉は 僕の 世 か L 目め その n を まし を遮っ 7 垂た うち わ 5 るぎ Ĺ た。 3 に足もくたび 水の音を便 た 8 なども近 けれ 0 0 3 は どもそ 見み p 文 は み大抵 りに梓川の谷へ下りる な 9 いれて來れ れ等 カン 深か 0 い の重さで、 霧は た は 決かで 見えたと思 ば、 カン は りです。 は 腹もだんだ あ あ 4) ふと、 9 去 尤も時々霧 ませ ことに せ ん。 忽ちま ん。 ん減りは L 2 僕は まし 又濛々とした霧 th りなか かい ら又放牧 とうとう我 ľ. め カン る、 じり 太い毛生棒 0) 馬力 を折を りかか やり な に際か 1 生 去 go 突然僕 に霧り 税 机 た -カー 1

たり、 5 その 0 僕 何に 間が は水気 5 か氣 İ ぎは th と腕時 味み まで の岩に腰に の悪い顔が一つ、園い腕時計 を集 計以 8 8 意心 7 を 現で 地ち 火ひ カン け、 をつ 0 7 思ねる 見み け とり 3 黎的 た ま は り、 あ た。 V /\ ず食事 0 時じ かる の硝子の上へ 刻云 ほ 2 は 0) んなことを にとり もう一時二十分過 ぼ 0) と時は カン カン ちらりと影を落したことです。 九 9 ま 7 か か か りま た。 るうち きです。 7 た。 才 1 僕《 F から 十分は は それ パ Fr ン 1 を鳴か t フ 9 0) 僕は驚い 8 雑さ を切す り いら なが

1.5 寸 3. 僕 かい 1) 7 追さり 0) 後 た ろ な 10 6) あ る 珍 岩温 す 5 3 (2) 1.2 さう 1= は に僕 書名 僕が 12 を見る あ 河湾は 20 通為 お とよい 3 () (1) 7 河方 3. 童は 성 2 生 カミ 0) を見み . يا ----正安 た 片空で (?) は實 は自権 1= 7 0) (!) 几字字 於 を抱い カジ 始じ 8 --だつ は国め たの 0 0

河方 愛かは 岩法 です た。 0) 川だ 金は た 1.5 0) を追れ 7 1-5 0 た。 と思 同省 は 0 た 2 12 そ 時也 小志 F. 7 U 僕 0) すると 3 n 3. 12 3 を見る つづ は ٤, は 义 0 ^ 氣け 1115 不必 7 河 動意 12 論ん 河かっ H-す 思議 忽ちま 7 童ば かっ とら まし 童は です。 わ 36 L 僕は「畜生! ぎと た で は 逃に 生 n 河か 8 逃に げ 世 た 童は 2 何なん げ カン 川だ ん。 ま n で 腰ご L ~ カン 消き \_\_\_l . 3 を その 生 面が 5 暫く あ えてしま 5 僕は三十分 12 た た。 5 0 灰は お ま な 5 は 色を帯 便 り、 15 身如 世 い 聲る 僕 0 P h 動き 二に を た は飛 7.7 ば 趣も 恐ら L 3 び 0) かり、 X び立た げ 7 です カン L か < 1 する 工 もうしち ま 僕 0 は 1 0 10 たに意外だっ 熊笛 僕は から 逃 ル 70 隔がたった たっ げ 上にや 法 度河か を突 出だ 4 た L カン 童は 3 なおどろ 0 向款 n 70 ども かつ た 5 岩温 / 0) 刑力 形亡 童は 0) 1= な 7 D 1.5 今は び は 僕明 カミ 世 8 岩を飛 河かっ カン を振ふ 6 う。 0) co けいからだちら 重は 河かっぱ カン は 0 () 熊道 質り 1) () 體がらだ び越え 生 巡か 教はさん は 理等 0 N 0) たと見 かい 145 1112 i, () 4) 見改 を (1) 4) かい 河方 総と 見山 かっ 新聞 70 11 ま 0 ろに カミ を る は 逃 反此 0)

忽言 知し 何能 寒さ 橡岩 そ と云い の木が ちま 5 僕き 何な から カン 0 悲鳴い 姿を 深か 童は の前に ふ橋は 8 な 0 もしめ 間やな ま 8 V 穴でも 一つにはなる を擧げ 見失は に稲妻 亦非 カミ 15 りなか 足あ た。 ことを考べ あ た」と思ひまし の早は 3 るに似い あ 太ぶとと枝だ うとし な 0) ^ まつ逆が 15 を 5 から カン ことは 7 たも 思る 5 8 きし るも わ Z 2 出だ さまに轉げ落 0) た n を感じ を張は たか きは た。 決は 0 0 は です。 で まし 角る して猿などに せう。 5 高な 0 0 0 た下に たぎり、 た。 太空 3 15 僕は「あ 熊雀 な い V 僕は滑か 步 6 2 ち へ 來〈 目め ました。 すい な 22 0) 劣りませ ると、 日なか 足あ カン 9 を い つしと思ふ拍子 6 を立ら 000 2 血力 ~ な河湾電 走ぎら 8 0 幸信 間も から あ h どり ho 12 2 L 世 我和 たり にも 7 カン そ 0) /\ 僕は夢中に 背中なか 友人 追お 轉言 を 正氣を失つて n にあ 放生 人間の心は Z 打与 牛与 から カン ら先 す にや 0 つやうに飛 な の生だ 0) カミ たことも 0 上高地 っつと指導 ŋ 0 7 になつて追 まし 寸 こと アにき 0 2 カン の温泉宿 先がさ うごい 度が まし 刑 は た。 U 是 込 山江 70 河等重 す CL えて 3. 7> は び 危機 はつ -0 か 生 2 るとそこに す 1 7) 0.) 0) 0) 侧言 41:00 10 作的 2 法 牛台 間がだ 爱的 と思 から 世 僕 先 ho を見り 0.) 河竹 際にも 何なん は 5. は ~ 立た 僕に 2 度 ると、 音 5

何なんだい

36

走性

0

7

わ

る

0

で

擔点架が 0 12 2 何町かなんちゃら 毛 n. 2 生棒な を當 た。 を かっ 0 持も 5 C) 進す 計算 7 主 0) (5) 並な h 7 7 7 かい 10 で行 歩る 後 7+ 75 なら 4 木き まし V 3 1 ず太き と氣き 7 0) き 12 去 來會 た。 かい 2 いちば げ 生 る から 12 た。 河か 2 0 た。 童は 0 Oi V V 僕 3 河かっ 上为 -人の兩側によ 僕は 一に鼻目 童は 見み V Quax, 量は僕が ると、 3 の店を ح 金が 0) quax 擔架 僕は がなら [] X) から を HU W 在 カン 除け で 们市 12 あ け と聲点 た 向も わ 0 5 を並ら 河湾産 3 中 た け を 5 町ま 0 12 か を見る ~ は カミ 礼 倒な H 少し 一い。 た n 生 ると、 2 ま た きま、 ま、 0 8 た。 又まな 銀座 僕 僕に「静 大藝 す 0 大勢 みき 側では る () へ跪き とどこ たに挟ぎ と違が 河町 0 童 かい 河町方 吉 10 な 童世 ま 71 () と云い かい あ #详言 カミ \$7. 10 i, た道常 じり 3 ŋ から カン 主 1 3. () 河道 を自じ たいなか 僕 間 世 道道 真似な W 去 0) から 動 を耐い 胴向言 正学 sh. 車 7 頂点やう から

碌さ た。 チ 7 知し de de 12 身み 僕 0 カミ ッツ 動意 は た 7 ク 所に き ~ も川で 僕 を載 ツ F 1 を 來會 小っこ 0 n 世 上与 綺麗れい ば、 た な 擔架 12 い ほ 横上 な あ ど、 は た べ 0) 鼻はなめ は " 細學 節之人 0 ۴ 65 横町を た 金水 0) が痛だ 上為 な を り、 カュ ~ 寝ね んで 17. 削款 た チ カン わ 河方 た t 世 た 童は 3 主 " の家族 思想 0 ク L 7 た。 0 7 2 力」 る 或なるちも 5 ま \$2 去 かる チ 1= 5 to 0) 何に 中心 な ツ 0 かっ ク 見かぎ 透明 と云い -70 ふ醫者 沙 な水流 ح 藥を一 n まし (家意 Tir. 際文僕 杯的 た 2 n 0) 一十 U) 触がらだ は 後

た客間

の関す

には

小京

3

と。

ア

1

から

一は

南

り、

2

n

カン

ら又壁には額線

へい

n

た

エッ

テ

1

1

グ

たど

0

國台

文芸

明的

は

我か

々人にんげん

(1)

國台

文明に

少多

くと

8

EK

本

文ぶん

明治

どと餘い

9

大たいさ

は

あ

1)

去

+-

hu

往答

1=

な

0

0

0)

| 海な

にはす

む

とに

なり

生

12

0

僕

0)

は

3

V

割り

12

如心

何か

10

も満ち

酒品

3

HITE

不 上 本

0

7

70

生

L

たっ

1113

論

※ちち

小点

は

-- 6

週かん

ば

カン

0

た

0

た後、

ح

0)

國言

0

法はよりつ

(1)

8

る

所とう

よ

り

\_

存すさ

別る

保ほ

護

任為

しんん

チー

十

"

ク

定だ

き言い 間が 澄る 河かっ 河かっ だ n 童ば 正は を捕り カン 3 チ に人に たたた を妻ま って t 0 0) 國に -獲さ " す 間が す 御ご バ 力 大きのと 覧る 娶め 0 來き は る 0 ツ 現けん ح ح ガ り な 7 ----道路 とが と云い • 12 さ 3 日节 か に二三度 死し バ V 3 を 多点 0 1.5 ツ 0 知し 3 82 グ 僕等等 漁なし 夫ふ 生 で 0 15 す。 爲な 无 0 0 7 護ご 住す 話は は で 2 36 は せう。 ます。 必なら にし 唯た 尋なっ 摩ま W 0 化力 み よ ね で 河か 童は -僕 す わ な n 医を診察に 捕得 それ 來曾 ば 6 0 た 5 と云い ずい 12 は 獲り 生 或者が な -5 は JE 2 生 云い 我れ た。 妙ら 3i • 河か 々くしん 來會 を ح 3. V とで 道だらる 人には 河かっ 極は 童ば 0 生 間がん 番ば は D 0) す。 当また 國台 た。 -工品 から は C. 我れ 夫ふ 10 5 河かっ 2 あ 尤らと 又きたみつ などは 社人 童は 住方 た 3 な へたんげん と と云い を捕り h V 日办 で 去 2 0 獲す P 3. わ から 12 3. 0 र्ड. \_\_la 又为 ことで は 特字 た 河りか 度位を 此作か 童は 權 8 る 0 我和 個な ことと 0 0) 0) 0 河方 タだん 寫為 を人間に 3 は 造。 2 12 多語 よ 2 僕人 倒洪 b 歪 は 0) (1) カン 國后 から 8 知し 最高 ح は 0 す 僕 ず た 0 初上 (1) 1 國台 冰 12 7 1= 0) 0) 0 第だ 食 前 2 見小 た後、 わ 6 河町 --0 る 17 かっ 当ば B け よ 7 0 废物 な 2 カミ 1) た 何当 5 世 女人

も懸つてゐました。唯肝腎の家をはじめ、テェブルや椅子の寸法も河童の身長に合はせてある。 りま

すか カン どもやは 或生暖なままた やは 僕は ら、毎日血壓を調べて貰ひに、 いや、 0 りこの部屋へ かい日の 子に 0 あ 彼等ばかりではありませ 8 0) HUA バ の部屋に入れら ツ 暮 の暮です。僕はこの部屋のテ ガ n と云い 一一額を出 カミ たに ふ漁夫だつた なると、 したものです。しかし最初 れたやうにそ わざわざチャックを呼び寄せるゲエルと云ふ硝子會社の社長な ん。 この のです 特別保護住民だつた僕に誰も皆好奇心を持つてわられているというなん 部屋 礼 だけは不便に思ひま エブルを中なった にチ ヤ ツ ク p 12 の牛月ほどの間に一番僕と親 漁夫のバッグと向ひ合つて バ ツグ を迎な した。 一へ、河童 一一言葉 72 まし 175 ました U. たい

ませ は するとバッグはどう思つたか、急に默つてしまつた上、大きい目を一層大きくしてぢつと僕を見するとバッグはどう思ったか、急になってしまった。またからできません。 か つめました。僕は勿論妙に思ひましたから、「Quax, Bag, quo quel quan?」と言ひました。 日比 本語に翻譯 ん。 る氣色さへ示しました。僕は愈無氣味になり、そつと椅子から立ち上ると、一足派びに巨 のみならずい す n ば、「お きなり立ち上ると、べろりと舌を出したなり、 V, バツ グ • どうしたんだ」と云ふことです。が、バ 丁度蛙のは 跳は ね ツ グ る は やうに 返事 こまし 飛び をし

身長もざつと一メエトル

を越えるか越えぬ位でせう。

體重は路者のチャッ

クによ

れば、

一十ポン

ります

きのついてね

へ飛び出さうとしました。丁度そこへ顔を出したのは幸ひにも階者のチャックです。

ツグ、何をしてわ るのだ?」

たと見え、何度も頭へ手をやりながら、 7 は鼻目金をかけたまま、かう云ふバッグを睨みつけました。するとバッグは恐れ人つ かう言つてチャツ クに あやま 2 のです

調子に乗つて悪戯をしたのです。 「どうもまことに相すみませ ん。 實に どうか旦那も堪忍して下さい。」 この旦那の氣味悪が る 0 が面白 カン つたものですから、

論、手足に水搔 以上、少しも疑ふ餘地はない筈です。では又どう云ふ動物かと云へば、頭に短い毛のいます。 だに實在するかどうかも疑問になつてゐる動物です。が、それは僕自身が彼等の間に住 僕には この先を話す前にちよつと河童と云ふものを説明して置かなければなりません。 ることも「水虎考略」などに出てゐる のと著し い進ひはあ 河台では、 んてるた

思議 見み たりは 12 7 に 1: を知り 之、 c.E. カン メ 終色に 民人 ho 年亡 文 3> 8 v 俗學 ら二十 なく を ま らず 知し な 2 オ 2 w 何な 0 n ン 0) 上の 變は は 中なか 6 ic 地步 なつ ま に 7 り、 下加 た 世 8 河かっ 1 わ 8 六 2 は精だ たこ 2 童は 記書 バ るで h あ 0 る 岩は 銀さ ツ ŀ. 國に る 0 0) 0) とを思い せう。 皮膚 僕は の上気 グ 関系 まで、 周ら 6 0 を ことです 思ない 沿点を 園る 形出 す 0 12 III. É. 0 度と  $\geq$ 0 0 0 色岩の L 勿言 は ZA 出だ わ 但岩 M & 0) は と同な 比較的 0 る時とき 日だ 事じ 岩か から かっ 或ない 實 ح あ 稀れ 1 ま E V 5 を發見し とで まし C 河か 12 チ 12 0 は 五<sup>2</sup> 色に變数 童は 河方 低 河かっ は た。 T 童は 岩岩 せ そ 童は た。 ツ は V う。 一十何に した時、 は ク 0 カ もあ 0 0 0 皮膚 つ 又表 2 7 P 0 ン 河湾電 5 7 M & III. 水 ガ 金がね 8 か な 組さ は を などとは全然手 調かか 5 1= ン ル 3 一は我れ F 西意図で 灰は 年ねん ゥ らは 河か すい 織し 生 カン ず 3. 位台 童は 的九 i 色は け 0 0 える 人間れ 1-5 000 やうに腹に袋を持 は ツ 0 に た 大路 り、 不均華氏五 河町か 皮ひ ガ 12 愛な よ り、 河かっ を追 童ば 膚ふ 何答 る 童は た 老地は は 0 かる 0) 0) 総色で やうに ざは だ 下是 -5 2 B 15 力 す W か 草 に カュ X ~ ると言 ば草を りも違 十一度 の結合 徐 け 0 だ V 一いってい ん同性 程厚原はとあっ オ ح る あ の前後 時等 つて を携号 9 ンに 0 n 口なか 0 は 3. 3 0 15 皮膚 突然 を加い 東北 近か 11) 5 わ 肝し 12 0) 1 朋劳 すの着 わ ますか たり、 -0 論る わ 11 す。 所を持ち まし 河方 る 0) を持 ^ 0) 色を持 河湾道 近ば るやうです。 時き 6 しか たっ 金なな 物的 に 12 ^ という 行 よ赤が 1日か は 0 人 草公 2 -5 0 2 to 0 7 すい れ等 を持ち 3 n 3. る た 0 N と見 p 75 8 0) 2 分 5 かっ 去 נל 0) 0)

ま、 ことです。 8 」と返事をしました。 0 をし 0 しまふ時に まで 僕は或 もげ も格別 らげ 時点  $\sum$ 5 0) 習はか 笑き 不ふ 便には つて をん 70 な L まし ない ぜ かい た。 のです。 とバ お " ガ ま 唯僕に可笑 1 4 司為 丸 de て たし 見和 まし は かる お前さ た。 0 た 寸 Š 0) h は 3 の際して とバ 腰亡 0) まは " グ 70 は () 3 3 0) 0) 17 / から 被 ぞ 山上

た

土

な

11

四

可を笑か と考え を聞き やう すると 僕に 10 くと、 L 標準 たとへ チ から だん なつて來ま ヤ を異さ 腹は だん " ば我れ 同じらい ク を は大日本は大日本 河流 12 カン 々人間は一 L かっ 12 我々人間の 一の使が た。 7 ~ をあ て笑が わ る その中でも一番不思議 رکی い日常の ひ出だ 正美 V 0 て、 0 0 可笑しが せう。 す とか 身はなめ 言葉を 0 です。 人道 金がなり 僕は或 覺えて 3 る 落ち ことを真 つま カン 時醫 云山 來まし だつ 1) るほど笑ひ出 35 者 彼等 ことを真 たの 面じ 0) E 80 た。 チ (1) 滑 t 12 は 思なる 從つて河童 河湾道 稽 面也 " 10 7 と と産 ました。 1= は我々人間の真面目に思 思なる。 دک 觀念 見制限 カン う云 の気 僕は勿論腹が立ちまし はった 我们 (2) カン ふとんち 俗 部. や習慣 12 ' 河かっぱ 走 0) 滑門 -15 h と 2 カン 去 h みこめ h ふことを 5.1 10.1 なこと 觀 12% 2

9

して

わ

な

カン

0

た

0)

C:

7

カン

ら。

葉をす カン す つか 可笑し 少せら 理" 解於 細湯 カン 15 い かっ 所は間違って と言 問しました。 わ る 何でもチ か 8 知し n ませ ヤ ツクの返答は大體かうだつ ん。 何言 しろまだそ りは は僕 たやうに覺 3 河流 0) 使心 えてい

カン 例や 親心 都合ば カン り考か へてゐるのは 可笑しい ですからね。 どうも餘い り手前勝手 です

毒だくよち 8 け 0 をす 暫くたつて P -111-4 n 2 ども る時 は 0) の代りに我々人間から見 水藥 八生れて 0 膝と お産をすると には をつ カン 嗽が 我れ 5 なくにんげん 步 來る ひをし な バ カミ かい ツ 5 と同じ ました。 な ガ どうか、 るると、 0) 何度と 細点 れば、 ことです。 君公 父親は電 よく考へがんが すると細君の腹の中の子は多少氣策でもしてゐると見え、 も繰り返れ 0) お産れ 實際又 をす た上で返事 話がで やは 7 河町か 3 8 所さる かっ り醫者や産婆など 童は う言い カン 0) 1: お産位、可笑し バ 75 をしろ。」と大き " 3 土 やうに内親の生殖器に口 ガ 0 小屋 たっ そ 見以 0) 助等け V XZ な際 物 3 カン を借りて に行い D 0 で動物 テ 步 工 あ ブ ね ま 0 をつ いない 生 ル 3 る産さす た。 1) 0 -15-1-3 计 ho 河门 -1= 現け こと 2 前 1) 3 た消毒 3-3-0 " 3

旋文字が一面に並べてありまし

た。

この螺旋文字を飜譯すると、大體かう云

いる意味に

なる

河かっぱ

から

十二三匹描

7

あ

りま

10

2

n

カン

5

又たちへ

12

は

河湾は

0)

使品

جي ا

丁克

度時間

U.)

ゼ

7

1-

ス

B

T

0

ませ

う。

2

0

大松

き

Vi

术

ス

B

ア

0

には

喇島

明证

吹二

1

7

わ

る

河町か

重選

だの

劍門

を持ち

0

2

3

を

下是

話は

河かっぱ 里的存在 生 th くは 悪な と信ん 9 主 ľ せ ん。 一僕 500 0 お 父さ h 0 遺傳は精神病だけでも大へ んです。 その

た やうに太い息を洩 バ ツ 君 グ と縮 は 0 生艺 一種器 0 を んでしまひまし 返海 へ太い硝子の管を 5 を聞き しました。 た時 7 わ ます 同と 7 突きこみ、 時に又今まで大きか n カン た やうに頭を搔か 何答 カン を後に えきたい V つた腹は水素瓦斯を抜い を注射 てわ まし しました。 た。 すると そこに た風気 わ合は 細さ 村 は -1}-た産婆は 0) 1

た る 2 0 かっ お う云 で カコ す 云 0 ふるでである。 話なし Š. 何だで ことです た次手 もチ をす る位です 0 + 尤も です ツ ク カン そ 0 5 話なで から、 0) 子二 僕《 供き は出産後二 は一月目 河かっぱ カジ ح 0 0 子供は 國公 一十六日目 には ^ 來た三月目 死 生 h n で 12 る L 神か から 早は まつたと云 に 0 に偶然或街の 有5 い か、 無む に就っ 勿論がある の角で見る ふことです V て講演 たりし カン を け から た子 やべ 大意 供 たりす 8 1, 六

から

プ

ば

カン

りでは

な

いい

术

ス

IJ

ア

0

に

わ

6

Z

L

まし

た。

のです。

です。 いて わ これ た、 も或は細い ラツ プ と云い かい所は間 ふ河童の學生が大聲に讀 通道つてわ るか る知い み上げてくれる言葉を一々ノオ れません。が、鬼に角僕としては僕と一 トにとつて置い しよに

遺傳的義勇隊 を募る る!!!

悪きる 健然全然 停ん 上なる男女になると を撲滅っ す の河童よ!! る為な

不性んぜん 主なる男女のだんちょ 0 河流 量と結婚 せよ!!

僕は 勿論その時にもそん なことの行は 近点が れな た河童は悉くげ いことをラッ うげら笑 プに話 して聞き 出地 カン せました。

です? 行はな ね。 あ れな な たは あ V ? n 令息が は指無意識的に悪遺傳を撲滅してゐるのですよ。第一との間を発生した。 だつ 女中 7 あ に惚 な た n 0 話はで た り、 は 今嬢が運轉手に惚 あ な た から た 8 やは り我れ th た なく 9 寸 0 やう 3 0) は何だ に行き あ の為だと思って つな なたの話した 7 ると思 ひ、 あ 72 な

丁度蚊 たが 我れ そ ふ義勇隊に比べれ 10 ラ 0) た人間 は 河町 ッツ カミ 新 プ のやうに痩せた體を倒 摑か 僕は笑 まり カジ は の義勇隊 僕 真。 の萬年筆 面 生 日め 世 3. どころか ば、ずつと僕たち ん。 にかう言ひな より を浴 2 0 慌てて或河 河か W 童は だ n るか から 8 とに気き 5 82 一本の鐵道 と思ふ位 0 5 養勇除い b とされ がつ 童は カン るも大き を担った は高等 000 を奪ば 0 い 8 拔加 た ま い腹だけは B け カン 尚し /\ ふ爲に五に殺し合ふ義勇隊 では ようとし 世 20 5 な から で 早場い す。 ない カミ 可を笑か 5 L 去 カン カン ると思ひ 一散に カン L 1 し皮膚 た。 さうに絶え 逃げ出 それ ます の滑が から は 僕の油 で東京 ね ですね、 な河流 てしまひました。 間だん を見す せて は容易に我 10

五

" V 7 0 ク は は は 2 この る V 1 つも数 " ラップと云 ク と云 は 我か V 部屋に高山植物の鉢植へやかられるとなるとなった。 からは 々人間と變 ムふ河湾道 重に紹介: にバッグにも劣ら 9 ませ 3 in ん。 たことです。 僕は時々 ゑを並べ、 まる ŀ 1 詩を書い ツ ツ 話が カ になりまし ク は 0 河童仲間 家5 たり煙草 ~ 退州凌 た。が、 の詩 きに遊 3 人です。詩人が髪 0) その中で んだり、 びに行 加 3 (n) 5 10 n を投稿 5 氣等

細言 15 と云い 失き に幕 L 7 3. 5 カン 35 う言い 7 (5) は わ 持的 3. 生 0) た です た。 な 15 (尤 (1) 2 で 0) 19 to 15 す 义部屋 河雪 0 糾っあ 0) 7 微小 物的 四男が 笑す 1= 3 何な は 3 カン 此维学 L 0) (1) 河がっぱ は 除き か 9 まし カジ 好小 --- ( ) In the た。 4 0 1 1--" ツ は 刀 ク は は自由戀愛家ですか あ 僕で 0 の意味 步 せ を見ると、 ん。 少くとも僕 6,

「やあ、よく來たね。まあ、その椅子にかけ給へ。」

15

最高

初上

0)

5

5

は

寧ろ

無い無い

味

に感がん

ľ

た

8

0

6

す

と め、 る以に 2 1 僕人 ا لائے 8 前 1 'n 七八 き出だ は 上参 合あ 0 " 年亡 河道 17 の治 こと 正学 3/2 童は 寸 は 12 やう 臭ば 0) ょ (D) == 此等 迦か ح を 生 < 活行である がかっ げ 0 12 胜级 河湾 國公 童は 言い 7 0) ---童ば て 河が の樂 70 0) 77 0) 美ががげ 4 钱 童は 生 生长 る ilil 性心 产 0) L 活力 民党に 頸系 た。 的 7 3 だっ 精神 す。 にし 00 -0) な まは 窓き わ がかっ ŀ こて暮ら る資格を持 番ば 12 る 0 感心心 ツ 9 外是 3 (1) ク 0) ~ 藝門 0) は或する £" 往り は 術点 ま 6 だっ 來自 -あ 時 つて - Ka ic わ 9 0) 窓き た げ は る ま (2) りきと 2 話は カン な 生 せ 0) ん。 が年に です る 5 カジ を指導 親子夫婦 反か 0 (1) 去 息も絶 岩か 3 殊 つて に家族制造 肝疗害 V に君 河沙 2 見かたま え紀だ 童は 一見きならだ 0) 1 健なが は から " 社合 などと云 /\ 一匹、兩親ら 度と 之 ク 0 に歩る と云 3 0) 主義者 あ を実は 信认 0) い 3. す 英は 7 25 8 3. 训动 かい 17. 75 所 0) 0) しず ね? L 11. -士 は 3 臭は 生 1 加沙 河湾道 迦か た n 减少 げ 至! 产 7 72 N.

5

ず時

は得

及

と彼等

0

超さ

人にん

33

を示し合つてわ

まし

た。

たと

1

ば或彫刻家

な

どは

大震

き

4

鬼きし

图用

: 1=

かい

づれ

も超人です

0

彼等

では電グ

松言

0)

3

V

+-

口

ン

12

V

0

しも快活

にはな

信

1

7

70 步

1.

71

明恋

て水

る

0

は詩

人人

小説家、

戲的

家

批赏

評家

書か

音楽家、

彫刻家、

藝術上の素人

人等で

(1)

鉢植

なっ

の問題に

年の若い河童をつかまへ

たがら、頻に男色を弄んでわました。

久或雌の小説家な

僕は 勿論論 qua れは 河かっ んじて一人の天才を犠牲い 一の使か ふ言葉では「然 りしと云い ふ、意い 味 を 現ますの 配が みり です。と答へ 答だ。

「ではおきの 一で は音や は何に 人の凡人の爲に甘 主義者だ? 誰 カン 1 ツク 君の信條は 無政府主義 にす る 我だと言い とも つてね な 5 たが

1 ツ 1 カン? 家方 " ク 3 た ク 0 信品 は 1 3 現だに 島然 ず 僕は超人(直響 8 ツ る カ 0 僕は 所に は と言ひ放ちまし -- l--TIC & 何答 I 0) よ 1 意い りも先き " n 譯すれば超 見で ば、 ク ٤ 藝術は に楽思く 一しよ は たっ あ b かう云ふ 河童です。だ。 に度い ませ を絶っ 何な もの ん。 した超人で た の支配 び 1 超ら トツ 人供樂部 ーツク を ク は藝術 も受け 0 なけ 仲間 ^ n 遊ぎび かっ上う の詩い な ば い。 な に行ゆ 人たちは大抵同意 10 5 藝門 4 ると云ふ 獨特な考へ き まし の為の藝術で た。 0) を持6 超人俱樂部 意見 です。 を持ち あ 尤も -0 72 ます 7 12  $\succeq$ れは 集 10 2

あす

とに

あ

らね。

にテ テ 工 工 ブル ブ ル の上に立ち上つたなり、 0 下岩 へ轉げ落 5 る カミ 早は いか、忽ち往生し アブ サントを六十本飲んで見せました。 てし ま Z ま た から 尤もこれは六十本

3 は 0) 河かっぱ う僕に話しかけまし V V 僕は或月の好い晩、詩人のトツクと肘を組 窓 つになく沈 と一しよ 心の前を通り に晩餐 りか みこんで一ことも カン りま 0 テ i 工 た。 ブ ル その又窓 12 口を利かずにわ 向か つて か の向うには夫婦 るの んだまま、超人俱樂部 です。 ました。 するとト らし その い雌学 うちに僕等は火かげのさした、小 y から蘇 クは の河童が二匹、三匹の子供 ため息をし って来 まし な から ŀ ツ

僕は超人的戀愛家だと思つてゐるがね、ああ云ふ家庭の容子を見ると、やはり羨しさを感じるましているとなっています。

んだよ。」

かっ

た。

正 で き L け 河童たち n か ども しそれはどうそへても、をしゅん F の晩餐 る玉子焼は何と言つても、 ツ クは 月明りの下にぢつと腕のきまかったまかったちので のテェブル を見守つてゐました。 してゐるとは思は **戀愛などよりも衛生的だか** を組く h だまま、 それ な VI カン あ カン ら暫くしてかう答へました。 0) ね 小なった 5 い窓を のかか うを、 率()和

僕は

明時でに

詩集を

投げげ

川だし、

戸さ

口之

の錠を

おろし

てし

主

N

た

カコ

し鉄き

大なな

カコ

ら見ので

て見ず

變

1

とう

僕

は

抱性

き

0

20

n

7

た

1

Š.

0)

-0

す

0

ラ

"

プ

ラ

"

プ

六

華湯 雄李 2 0 かる W 實際に 逃に र्मा रे 5 20 0 0) 兩親 童は C げ 此作な 河づ 僕は 童は と、云い 李 は 父东 0 遮と 13 مرح 河宫 加力 童ば 一見弟だ 政る 音ば 3. 0 無いには 學生い 時等 た場が を 0) 0 見多 け 人 彩机 まい 愛あ で 7 0 彻 カン 3 す。 家以 H は \_\_\_ から 0) しよ 河かっ 我和 運る 早は ま 12 童は 好。3 太人 V 1 人に た。 一を追り < 12 かっ " な 77 0 は カン 0 CA 雄等 (1) V 0 紀れん まら て 追 \*\* P 作人 詩し かる 0 愛あい 集 H 河か 0) 家以 すい 童は とは を讀さ 2 る N を捉言 12 n かる 0 ~ 轉えげ 7 H ば -餘よ h す ^ 程度 7 W る カン 0 ح. わ だ 9 る 0) むと、 とし 現けん ま 7 7 0 を異さ す は 12 12 た。 0 僕 如小 7 あ 26 床物 は 雄等 9 10 111/2 0) 氣き するとそ 0) 去 な 一三節月 1-5 河が 違が るより 世 7 童ぱ わ ~ h N 段だん 倒点 ます 0 2 0 そ見り 光流 机 7 de de 4 0 た は 5 配飲 1 ~ 床さ 此作学 たり 期にか じ 12 みり 此作学 加拿 け 10 8 生 0) 0) 河湾 ح 0 -沙 河方 0) 河町" 息湯 す。 h 前ば h Vo TI. 3 -5: 7 は は 一 النا 來 L 何答 からち を追り 2 論が n た 夹 n النا النا 75 IE& 2 0) CA 3 直な雌 とだい 2 は n 0) 3 カン 12 7 け あ 0) h

-j-

力:

0)

3

河马

7

3.

硫い て落ち - 黄っち 2 0) 0) 粉末 7 B v あっ を創建 5 ま 何過 W に途 主 目かん 0 から 僕 た、 の床 **行** 少5 0) 低い 12 15 此性。 度ね 7 0) 河かっぱ わ まし、 から た。 -- L 3 Transport 0 まだらと 7 なら すい 口气 にうろ 1, 0 かっ ラ 0 " V プ 7 の情は 70 13 は 0) カン ラ 1)

を上去い 此作が 分ぎ 門寺書 0 (5) ほ まだ好い 河口か やう 10 12 0) h 童ぱ 河町 Š. な た 童。 父生な ざと立た 此作学 から る 一切で を抱だ (7) 此作学 時章 0) 河町か 所さ 0) 童は さも ち止ぎ -作品 河河 はる は 1 鼻はないき といろい 追超 は す。 た 童ぱ 此作学 例心 まつ を追り な カミ N 0) 元 0 0 0 河か カン 鳴らせ カン 通道 て見み 童は カン 77 け 暫く 3 9 かっ す () を 一生懸命にんめ 僕 兎と た け 1= 誘惑 に角が り、川洋 0) そ た 7 は がある 見み へやう わ わ 何なん 的表 カン る V 5 て来き とも 遁 け 轉記 0 雄等 121. n ん這 追お た 樂 走 カミ 0) な 形容出 まし 河か 口なか 0 を 太人 N V とつ 童は やう 1 7 ZL カン 中 た。 小龙 7 2 12 H か 70 3 來曾 生 な 見み 10 る 此性。 いない る ない ま 0 カン 此学 雄な たりし V た。 0) け 子 0) 0) 0 河かっぱ です まし 河山 7 利か 0 河かっぱ 氣き から L 童は 童ば て見み は 0 ま 8 0) から 毒 何な カミ 11:2 p 3. な 此能学 な顔をし 元な カコ る 0 世 mt 0) V と起 とそ の拍子にふとこ で る 0) け -5 河流 20 は 0) 此性か きあが 0 7: ح 0) あ よ逃げ 僕 す。 の河か --/ 7 1) [向] 70 -,-0 0) 士 音ば 見改 0 た 5 去 な せ て行ゆ 僕は を追り 0) 0) ま から h を見べ 0) 何言 た。 け け 雄等 た雄作 くう かい CL 1 45 河等 ると、 1 i, かい は かい 度好い 人指 (-)-力 0) t, 1) 河雪 步 失時 を見る 7.5 2 童は 達が n Vo 雌学 1 21

合ひました。

して叫びました。 子を持つてね れどももうその時には雌の河童はにやにやしながら、大きい河童の頸つ玉へしつかりしがみつい した。小さい河童は水揺きのある手に二三度空を摑んだなり、とうとう死んでしまひ 机に向な 唯マツグと云 てしまつてわ は つたことはあ に出 僕の知つてゐた雄の河童は誰も皆言ひ合はせたやうに雌の河童に追ひかけられました。 7 ッ ガ ひながら、 かけました。 っだけは餘い るバッグでもやはり追ひかけられたのです。のみならず二三度はつかまつたの たのです。 ふ哲學者だけはへこれは りませ 勿論大きい雄の河童は忽ち小さい河童をつかまへ、往來のまん中からの人をはなった。 助けて下さい!あ 厚い本ばかり読んでゐるのです。僕は或時かう云ふマッグと河童の絲慶を論じ り往来に ん。これは一 マツグはいつも薄暗い部屋に七色の色備子のラン へ顔を出さずに家にばかりゐる為です。僕はこの つにはマツグ位、醜い河童も少ない為でせう。しかし又一つに あのトツクと云ふ詩人の隣にゐる河童です。)一度もつか の河童は わたしを殺さうとするのです!」と金切 タア 7 7 ツグ をともし、肺の の家へも時々話 へね 步 り軽な出 むが 伏ら 勿論支 (1) 3. 10 -40 心ま

17

は ぜ政府 いものですか 河かっば はして 世 るでせう。 は此等 つには官吏 雄等 の河童 の河湾 らね、雌の河童 しか が姓き L その数力も知 の河湾は 河からは の官吏さへ殖えれば、 で追り の少ない為ですよ。雌の河童は雄 N れ かる た けるのをもつと嚴重に取り締 35 0.) ですね。 きつと今よ なぜと言つて御覧たさ りも雄の河童 が河道 らないのです t V o は追い りも一層疾病 官吏同志で さい かい け じ n

あ するとマッグは椅子を離 ぢ なたは我 p 0 あ なた は 々河童では 0) やうに暮し を追 ありませ てゐるのは一番幸福な訣ですね。 N カン け h ます かっ 5 カン じっ ね 0

うかすると、 あ 0 恐ろし い雌学 れ、僕の兩手を握つたまま、ため息と一しよにかう言 の河童に追 W. カン お け CR 5. カン れた 9 1= い氣も起るのですよ。」 なら な 15 0 もえもです。 しかしわたしもど

七

きに行い 僕は又詩人のトツクと度たび音樂會へも出か つた音樂會のことです。尤も會場の容子などは餘り日本と變つてゐません。 け ました。が、未だに忘れ th i, AL な Vi 0) は三度日 やはりだん

2

F

"

ク

p

7

ツグ

も恍惚としてわ

たことは或は僕より

も勝き

つてね

たでせう。

が、

あ

0)

1+1:

0

0

1=

36

李 だ A 0 0 口 h 0) 細質 世 ガ 7 世 ラ " 7 りまが 河町か 70 ブ 4 を 見<sup>3</sup> る産 童ば 3 25 から 0 ---0 b, た席書 7 るまで ---よに す。 正等 名だが 10 此婚等 僕は 3 無む な 造さ 0 あ 15 クラ 作 1)  $\geq$ 0) 河かっぱ 一番前 去 0 12 三度目 譜 バ 七 カジ ツ 本はん h 三元なんしな 一 ク 0 0 とはい 席は 0 クラ 抱かか 音樂會 百ゃっ 12 バ 正でき た 外す 3. יי 作 ま 0 7 ク 曲章 ま、 0)10 時は は 70 づ 家なか 増ん に n ま で 1 " す。 0) は 3 ク 上為 た。 1 70 から プ " 口 /\ 上あが 層し する ガ ク 17 ラ 0 p ガ て水き Lin ラ 10 7 龙 70 " セ 4 于。 0) ク 生 3 12 超人供 1. 教 0 に 0) 獨奏 10 此性か なが 0) 3 河かっぱ 樂部 通流 カミ ۲ 5 終は 5 0) 河町 0) 0) 1) 一心に耳を澄 何はあ 外にも哲學者 た後、 重 は ---ブ 妙等に日常 12 ガ じり

も亦た 額於 だけ は 知 0 -か 3 0 7

2 2 又立 (2) n 力 餘 ラ 國二 かる 技艺 バ 0 13 生う ツ 9-持情詩 Craback ( N 8 は ク h だ音樂家 は弦が 0 無ち h 作 15. 中ちち 興味る 拍法 12 自也 前ん 作言 國台 を持ち 0 後 中与 0) 0 に比数 10 プ IJ 0 5 7 1 N よつ バ 72 ラ ま を 0) 彈 3 な 1 我和 きは 8 た V 大きない 天ん 太人 カン 一般に 才 C 5 は獨進語 ださうです。 80 まし 大智 专 した後、 た。 Vi をがら らぬ ク な 静らたか 僕 ラ ~ 9 15 7 0) は F. か F. " ク ま 7 ア T 77 りの前 1 バ 法 0) " 1. 語と " ク に熱心 八步語 0) 7 音樂 0) 言集に 子 答; に耳が はよ 沙) 在質如 論 1 n

是十年前 0) だとか (少くとも河童たち ら立たしさうに長 云 12 クラ ふことです バ ツク を 摑まへそこなつたも い舌をべろべ の話に よれ (ば) 雌介 ろ出だ してね の河童だけはし 0 です ました。 カン 5 未是 これ つかり だにこ は プ 7 p の音樂家を目の敵 ツ グの グラムを握ぎ 話によ te つたなり、 123 何で 7

2 1115 ふり向いた時、 在 3. かっ 0 神ない ラ ツ返りまし 5 バ 9 " 0) ク やうに は 悠然と腰をおろしたまま、 た。 全身に情熱を 響渡っ 摩の主は紛れもない、一番後の席にね たの こめ、戦ふ は「演奏禁止」と云ふ聲です。 やうにピア もう一度前 ノを弾す よりも る身の文抜群の巡査です、 き 僕はこの聲にびつくりし、思はず後 お つづけまし は登れ に「演奏禁止」と怒鳴り た。 すると突然會 巡査は僕が

そ に誰が つ氣にとら n !」「負けるな!」---カン 3 投げ 先 たは大混亂で \$2 3 まし のか、 です。 たから、 + 1 「警官横暴!」「クラバ Ĭ カン ŀ ア う云ふ聲の湧き上が の空襲や石ころや隣じ ツ ク 12 その理由を尋ねようとし つたかに椅子は倒 ツク、 h 弾 け ! か け の 胡<sup>き</sup> ました。 弾い 瓜高 n け!」「莫迦!」「畜生!」「ひ 3 る、 / 华 プ つて水 17 1-グ " ラ ク 20 4 も興奮した は で 形色 3" お

なら と見え、椅子 1 ツ ずト ク 12 變りませ ツ フ の上に突つ立ちながら、「クラバック、 0) 此等 ho 0) 河かっぱ 僕は 36 やむ V 0 しを得ず 0 間ま に敵意 7 ツ を忘す グ に向む n かい たの 弾け! 弾け!」と喚きつづけてゐます。の ひ、「どうしたのです?」と尋ねて見ました。 か、「警官横暴」と呼んであることは少しも 7+

これですか? これ はこ 0 國台 ではよくあ ることですよ。元來書だの文藝だの 15....

ガ は何を か飛んで來る度にちよつと頸を縮さ めながら、 不相變靜に説明し

やんとわ

かる筈ですか

7

音樂と云ふ 0 國人 では決 して發賣禁止や展覽禁止は行はれません。 ものだけはどんなに風俗を壊倒する曲でも、 文藝だのは誰の目にも何を表はしてゐるかは兎に角ち その代りにあるのが演奏禁止です。 耳のない河童にはわかりませんか

1 かし あ の巡査を は耳が あるのですか ?.

0 さあ 動き で も思ひ出 それ は疑 問為 です たのでせう。」 ね。多分今の旋律を聞いてゐるうちに細君と一しよに寝てゐる時の心臓

294 と我々をふり返つてわました。 一ふ間にも 大縣 ぎは 愈盛 か、 h いくら傲然としてわても、 1= な るは カン りです。 ク ラ バ ツクはピアノに向っ いろいろのものの飛んで來 たまま、 るの は

B 大體としては大音樂家の威嚴を保ちながら、細い目だけで よけ の論危険を避ける為に な 5 決に行きませ ん。從つてつまり二三秒置きに折角の態度も變つた訣です。しかし鬼に トツク を小っ 楯にとつてねたものです。 を凄まじく赫やかせてゐました。 やはり好奇心に驅ら 僕は

にマッグと話しつづけました。

何态 「そん 月ば どの図に カン り前き の検閲 K \$ よりも却つて進歩し んか ? て
わる位ですよ。
たとへば
×
を御
見

唯間投詞です)と一聲叫んだぎり、とうとう氣を失つてしまひました。 丁度 かう言 ひかけた途端です。 マッグは生憎脳天に空襲が落ちたものですから、 quack (Na

八

です。恐らくはこの國 僕は硝子會社 の社長のゲエルに不思議にも好意を持つて の河流 中でも、 ゲエ ルほど大きい 腹をした河童は一匹もゐなか ゐました。 ゲエ ル は資本家中 中の資本家 つたの 10

力に 持 を 違; b 37. 0 等的 造 は ま 0) る 0) 晩餐 2 書は 7 所言 水源 る あ 0) +}-籍製造 た機械 原光 はる ん。 とで わ に 1) 0) 好ど幸福 河野 料等 に / な 3 1110 は 大は は 唯意 世 0 2 VI 機 機世 -- t, 7 告 會な 3 カン 0) 0 n 年はんかん 17 前 1110 械 板かい 礼完 校 だ 1.5 VI に佇んだと のか 師し け 機會 ろ ま そ 7 0) 0.) 日本 湯は 械が 11.5 かる 1 來 1= 0) 0) 0 1.5 場で 斗られた 2 木塔 -----を た。 8 3 / は 百萬 場がちゃら 茘に枝 眺なが 0 0) 0) 在 す です。 製造が も見り 又表 まま、 灰は N 7 8 0) 0 ゲ す 色分の 日至 部分 た 12 3 僕は 0 す 時等 7 似二 0) 工 僕は 僕に 粉光 紙 本意 歩る た 3 ル 1 を製造 対性 どこ とイ 今更 年亡 細 まら き 0.) 0 紹介状を 時ときた は に 去 計 瀑: 0) な 若か × や前さ 少さ 何本 ン 0) 0) 分さ と云い 裁 さう やう す た。 P ク V と次は がりか 判官が 瓜高 8 5 るさう 手工 童ば 持も 12 た 2 1= 1= 10 3. 色を 似 た がか 数する カン \$ 流なが 0) 0) Oh 0 5 た 0 童は 技ぎ 7 た 0 ~° 0) れ V 返事 す。 ッ 落 師し 3 ゲ 1 か かる VI 0 供き た粉末 と尋な ち 5 かっ 國台 プ V 工 を左右 も 5 から 2 3 P を 3 0 ル 圏省や 6 機會 15 た P pa 0 0 1 菊 枝かい T. 5 僕 て見 とを 工言 ゲ 3 Vi 版法 を熱い ことで 丁らげる 北方や 圳 12 工 0) VI まし 3 人 0) 05 ル チ 四六版 日か 日本 0) 22 方が (1) 0) to な すっ 友人 水流 進光 た。 2 -0 ツ カミ を眺ま だけ らい 步 は 3 70 ク 殊ら 3 何答 15 45 ナニ 12 0) 整味 安樂椅 菊江 に僕 たの L は 0 5 X 1) 10 . と技師 カニ t. 3 水流 #2 技に 水力 -1= 1/1 5 7: 7 (1) 子 山市 小から 前。 n 0) は黒光が 数; な かい 國色 信言 11/2 0) 7 10 以き どの Co たっ 糸き は割く ゲ 小人 カン は を動き 15 工 7-あ 何怎 本:

S れです のです。 か? 時價は一順二三錢ですが これは驢馬の騰籠ですよ。ええ、 一度乾燥させてから、

ざつと粉末にしただけ

まし か で te 國一 社にも、 5 は毎朝新聞を讀んでゐても、 では平均一箇月に七八百種のいまんにかけっしちはつびゃくしい 勿論 るさうです。 或時又へ かう云ふ工業上の奇蹟は書籍製造會社にばかり起つてる 音樂製造會社にも、同じ ツプ 從つて叉職工の解雇 やチ 7 " フ 一度も罷業と云ふ字に出會 機械が新案され、 2 ゲ やうに され 工 ル家の晩餐に招か 3 起っつ のも四五萬匹を下らないさうです。 7 何でもずんずん人手を待たずに大量生産が行はなる か る のです。 れた機會にこの N ませ 實際又 る決で ho 僕は ゲエ は ことをなぜかと詩 あ これ ル り 0 ませ 話によ を妙ら その癖まだこの國 に ん。 思いい n 繪書製造 ねて見 ました

「それはみんな食つてしまふのですよ。

あ 0) は何気 食後の集巻を啣へたゲ N 力 ら説明を加へてくれました。 ことだか わ かい ŋ ま 工 世 ル ん。 ii 如何にも無遺作にかう言ひました。しかし「食つてしまふ」と云ふいか すると鼻目金をかけたチ ヤツクは僕の不審を察したと見え、

月は丁度六萬四千七百六十九匹の職工が解雇されば、まないではないまないないないはいましています。 その職工をみんな殺してしまつて、肉を食料に使ふのです。 ましたから、 ここにある新聞を御覧なさい それだけ肉の値段も下つた決です

よ。」

「職工は默つて殺されるのですか?」

2 机 は騒い でも仕れ カン たは あ りませ ん。職工屠殺法があ るの ですから。」

かっ し主人公 \$L 山桃 かはいち植 0) ゲ 工 ル る ~を後に苦 は 勿論、 ~ い意能 ツ プ をし やチ 7 70 十 ツク たべ もそ ツ プ 0.) W なことは當然と思つてわ 言葉です。僕は勿論 不完 性を感じなした。 るら es のです。

チ + " クは笑ひ なが ら、嘲るやうに僕に話 1 かけ まし た。

嗅がせるだけですから、大した苦痛はありませんよ。」 つまり餓死したり自殺したりす る手で 数を國家的に省略してやるのですね。 ちよつと有違い

「けれどもその肉を食ふと云ふのは、……」

でも第四階級の娘たちは賣笑婦になつてゐるではありませ を言つてはい け ませ ho あ 0 7 ツ グに聞い かせたら、さそ大笑ひに笑ふでせう。 んか? 職工の肉を食ることなどに質力 あた。 たの関係 部等

は

F

したりするのは感傷主義ですよ。」 かんしたりするのは感傷主義ですよ。」

カン う云ふ問答を 聞き い 7 わ 70 ゲ エル は 手近 テ 工 ブ 12 0) 1.5 12 あ たサ ン F ウ イ " デ 0 III à でを動す 沙

がら、恬然と僕にかう言ひました。

「どうです? 一つとりま 世 h カン 9  $\succeq$ th 8 職工の 肉です カミ ね \_\_

僕は ゲ 僕は は 工 2 ル からあるん 家门 0) 闇さ (1) 客問 品产, 0) 日本か 易し のを飛び出 を僕の住居 ました。 に動か 去 い p た。 0 な 2 カミ それ n 5 ば かりで は 丁度家々 0) ~ つ幕を は あ の空に星明 りま なし 12 1 んのべ 11:8 を 9 りも見る ツ 11-11 きま プ p 之 たない売 L チ た。 十 ツ 夜より ク れ模 0 笑 1= る自己 び際温 (1) 夜で を後に i,

九

流な

オレ

る。唱へ

を

よ 1= カン しがラスく ゲ 工 ル 合いしゃ 0) 屋で 心が L 7 70 長的 のゲエ る 俱《 樂部 ル は へ行ゆ 人懐 き、 こい 愉快に一晩 河かっぱ だっつ を暮 たの 10 5 違ひません。 ま た。  $\succeq$ 僕は度 \$1. 1.1 --- 70 たび 1 は ゲ 工 0) ル 俱当 好化

vý ク 0 層で 7 わ る超人俱樂部 よりも造り かる に居心の善 カン つた為です。 0) 74 なら -g= 又 ゲ 工 12 0)

は哲學者であるしゃ V 111-2 界かい 0) を覗き 7 ツグの話のやうに深みを持つ カン せまし た。 ゲ 工 ル は、 V てゐなかつたにせよ、 0 も純金の匙に珈琲の茶碗をかきまは 僕には全然新らし しなが

V ろい 3 0 話な をし たも 0 です。

かっ 何だで 尾を変に 間投詞 を取つ に過渡 も或霧 克 ですから、「おや」とでも譯す外はありません。が、鬼に角何よりも先に「河童全體の利 てわた Quorax 黨内閣 T は 勿為 わ 0 ます 論 深.5 余い晩ばん 椅<sup>い</sup>子 0 ゲ やテ 僕は冬薔薇を盛つた花瓶 工 ル は ブル 3> のことなどを話 だ も白ま んよりも得意さうに顔中に微笑 V 上為 に細に しまし を中にゲエ 5 金さん の総 た。 をとつ ル 力 の話を聞 オ ラ た 人を張ら " + 7. 七 ツ ス Vo と云ふ言葉 世 7 シ わ た = まま、 まし ンまる た。 の部 丁度 唯ただ それは確 屋。 そ だ 味 の頃ま つた

力 しと云ふことを標榜してゐた政黨だつたのです 才 ラ ツ 力 ス黨を支配してゐ るも 0 は名高い政治家のロ ッペです。 『正直は最良の外交である』

0

とはビ れども ス 7 ル 12 " 7 ~° 0) 言 の演説は・・・・・」 つた言葉でせう。 L カュ L 12 ツペは正直を内治の上にも及ぼしてゐるのです。 デ

工

ル

若し强 彼自身の主人と云ふ訣には行きませかれでは、これでは、これでは、これではいる。 西には けの 0 話法 生 -4 偏見ですよ。 U わ たい て譯や るも つて CK たしの言ふことをお聞きなさ 0 すれば、ああ」とでも云ふ外はあ のは Pou-Fou は ねますか 17 我和 ツ ス々河童は ~ 5.0 0) ことです 墨寛正直と變らな 新場が あ な のへこの『プウ たが hy n ツ た ~ 10 ク 0) イ やら は ク あ ク Vo • りません。社長の に、 イ (J) オ でせう、 フウ」と云ふ言葉もやは を支配し 演説は勿論悉く調です。 ラ :: 'n ク それ L ス てわ 震た かしそれ を支配しは、 を一概に講と云ふ る クイ 8 のは は クイです。 7 どうでもよろし はり意味の ねる、 あ な が、諺と云ふことは た 前急 (1) 2 から な 12 0.) 15 父き 南 い間投詞です 12 な 7 LI たが イ " 25 ゲ ク CR ただ 工 1 11

聞 でせう。 tr. その社と 長の れは 失禮 カン も知い イもあ れませ なたの支配を受けてね んけ \$2 ども、 プ ij ると云 •

フ

ウ新聞

は勞働者の味かたをす

るが

ふのは、

クイク

ッ 1 ウ 0) 外的 は不相變微笑しながら、 は フ ウ あ 新聞が 0 ます の記者たちは勿論勞働者の味 去 V 0 カン 3 純金の匙をおもちやにしてゐます。 ク 1 ク 1 は ح かっ 0 ゲ たです。 工 ル 0) 後援 カン を受け し記者たち 一寸 1= を支配 15 3 i, -j-\$2 ta 3 3 Vi 0) です。」 は ク

僕はかう云

「ふゲエ

ル

を 見

2

3

0)

2 ゲエル自身を憎むよりも、 プウ・フ ウ新聞の記者たちに同情の起るのを感じました。

ゲ 何為 工 ル は僕の無言に忽ちこの同情を感じたと見え、大きい腹を膨ませてかう言ふのです。 プウ . フウ新聞の記者たちも全部勞働者の味かたではありませんよ。少くとも我々河童と

云い ことに 36 0 は誰の味かたをするよりも先に我々自身の味かたをしますからたれる。 は  $\succeq$ 0) ゲ 二 ル自身さへやはり他人の支配 を受けて わ るのです。 ね 南 なたはそれを誰だと思 ……しか し更に厄介

AJ ますか? デ 工 ルは お ほかる 2 12 に笑か は わた ひました。 しの妻ですよ。 しいゲエ ル夫人ですよ。」

れは寧ろ仕合せでせう。

「鬼に角わたしは満足してゐます。 しかしこれもあなたの前だけに、 河童でないあなたの前

だけに手放しで吹聽出來るのです。」

るとつまりク オラ " ク ス内閣はゲエル夫人が支配してゐるのですね。」

3 に違ひあ あさうも言は りませ n ますか ん。 ね …しか し七年前の戰爭などは確かに或雌の河童の為に始まつた あ

な

70

は

そ

0)

夫婦

を御存れ

カン

?

戰等? この ともっ 國台 にも戦 将來も 郭 は う あ つたのですか?」 カン D カン り ませ ん。 何しろ隣國 0.) あ るかぎ

りは、

る所と 僕は あ を b と具へてねる 實際に t れば、 た の時始 河湾 ると云ふことです。 は 8 て河か 15 0 8 % 童は V 瀬を假設的 0 國公 あ も國家 3 僕はこの獺を相手 12 的で に孤さ 7 工力 70 して ると云い に河童 わ دی۔ な ことです。 V 重の戦争し ことを 知し た話に少か L 9 3 き 800 1 た。 賴 はそ らず興味を感じ 河町か ゲ 童は 工 12 ル 負<sup>3</sup> 0 け 説さ 明す

0 著者者 柳紫 出域に 男さん Š へ知り 5 ず 1 わ たら 15 新事 實で すか 5

た。(何語

ろ河童の强敵に類の

わるなどと云

ふことは「水虎考略」の著者は勿論、一山島民譚集」

問為 L 70 あ か 同な 0 5 じやうに相手 戰人 たっ ね。 争 0 その父は 起 お まけ る前へ に生命に ためす かっぱ を恐いる には 勿論兩國と してゐ 保险 と云い 險! 0) とも油 3> たか 0 5 -は亭主を殺すつも らです。 70 斷だん たことも せず そこ E ち 多少なか ~ 0 と相談 この つの誘惑に りで 國公 手 を窺が にわた獺が一匹、 70 たのです。何しろ亭主は道樂者 な 0 0 7 たか わまし 8 知山 攻る n とい 河道 洪 11 0 hol-دک 夫婦婦 を訪け

5 雄の河童だけは知つてゐます。 わたしの妻などはこの河童を悪人のやうに言

る被害妄想の多 つてゐますが 置がい ね。 い狂人です。 しかし しわたし を又どう間違い ……そこでその雌 に言はせれば、悪人よりも寧ろ雌の河童に摑 たか、客の獺に飲ませて の河童は亭主 0.) コ L コ T まつたのです。 0) 茶碗 りなか まることを恐れ へ青化加里を入 類は勿論死ん

まひ た。 そ n カン \$5.....

th

7

たの

です。

それ

マモ れか 5 戦争に なつたのですか ?

ええ、 生憎その獺は動章を持つてゐたものですからね。」

「戰爭はどちらの勝になつたのですか?」 勿論この國の勝になつたのです。三十六萬九千五百匹の河童たちはその為かまるた

は大抵獺 した。 しか の毛皮です。 し敵國に比 ~3 れば、 わたしも その位の損害は何ともありません。 あ の戦争の時には确子を製造する外にも石炭炭を戦地へ送りま この國にある毛皮と云ふ 尼沙沙

**帰に健氣に** 

も戦死しま

た。」

「石炭殼を何にする 勿論食糧にするのです。我々は、河童は腹さへ減れば、何でも食ふのにきまつてわますから 0) ですか

ね。

それは――どうか怒らずに下さい。それは戦地にゐる河童たちには……我々の國では醜聞

---

から ね。

V -ものです。 この國でも醜聞には違ひありませ 哲學者のマツグも言つてゐるでせう。『汝の悪は汝自ら言へ。悪はおのづから消滅 ん。 しかしわたし自身かう言つてゐ れば、 誰も隗聞にはしな

し。」……しかもわたしは利益の外にも愛國心に燃え立つてわたのです カン らね。

丁度そこへはひつて來たのはこの俱樂部の給仕です。給仕はゲ 工 ル 1= 45 時宜をした後、 朗讀で

もするやうにかう言ひました。 お宅の お隣に火事がございます。

大事!」

の言葉をつけ加へました。 ゲ Í ル は驚いて立ち上りました。僕も立ち上つたのは勿論です。が、給仕は落ち着き拂つて次になった。またまが、

しかしもう消し止めました。」

つか 何でもない唯の河童になつて立つてゐるのです。僕は花瓶の中の冬薔薇の花を抜き、ゲエな ゲ この硝子會社の社長を憎んでゐたことに氣づきました。が、ゲエ 工 ルは給仕を見送りながら、泣き笑ひに近い表情をしました。 僕はかう云ふ顔を見ると、 ルはもう今では大資本家で ル 0)

手へ渡しまし

8

しか し火事は消えたと云つても、奥さんはさぞお驚きでせう。さあ、 これを持つてお歸りなさ

難有う。」

ゲ 工 ルは僕の手 を握りました。 それ カン ら急ににやりと笑ひ、小聲にかう僕に話し かけまし

ル 隣は の微ツ 僕はこの時のゲ 笑を未だにありありと覺えてゐます。 わたしの家作ですからね。 工 ルの微笑を 火災保険の金だけはとれるのですよ。」 輕蔑することも出來なければ、憎悪することも出來ない

ゲ

工

どうしたね?

けふは又妙に

ふさいでゐるぢやない

か?」

ラ

ツプ

12

カン

その火事のあつた翌日です。僕は卷煙草を啣へながら、僕の客間の椅子に腰をおろした學生のくれば、またはことは、ままたはことは、というないない。 う言ひました。實際又ラップは右 の脚 の上へ左の脚をの

せたまま、

腐さ

つた嘴も見えな

Vi ほど、 ぼ W やり床の上ばかり見てわ た んのです

「ラップ君、 どうしたねと言へば。」

「いや、何、 ラ ツプはやつと頭を擧げ、悲しい鼻聲を出しました。 つまらないことなのですよ。

妹は念に顔色を變へたと思ふと、『どうせわたしは蟲取り董よ』と當り散らすぢやありませんか? 一僕はけ まけに又僕のおふくろも大の妹贔屓ですから、やはり僕に食つてか ふ窓の外を見 な から 5 おや過取り重が に除いたこと何氣 なし に呟い たい です。 すると僕 0)

り
重が
呼いたと
云
ふ
こ
と
は
ど
う
し
て
妹
さ
ん
に
は
不
快
な
の
だ ね ?

かい る

のです。

お

日,ば とも喧嘩の仲間入りをしたのですから、 多分が変 の河湾電 一を摑まへると云ふ意味にでもとつた 愈大騒動になつてしまひました。しから年中降つ拂つはいよいはなきとう ので せう。そとへ お ふくろと仲思 い叔生

来意 7 70 0 つか る \$3 やおはこの喧嘩を聞きつけると、 な い所へ僕の弟はその間に 13 ふくろの財布を盗むが早いか、 誰ななれ の差別が なしに殴り出し キネ たのです。 マか何かを見に行つて それ だけでも好

しまひました。僕は……ほんたうに僕はもう、……」

時に父 " 家か プ 族制度に對する詩人の は 网络 手 に敵を埋め、 何答 1 も言はずに泣 " ク 0) 輕した。 いてし を思ひ出し まひました。僕の同情したのは勿論です。同 たの も勿論です。 僕はラ ツプ (2) 肩盆 を叩き、

一生懸命に慰めました。

そんなことはどこでも あり勝ちだよ。 まあ勇氣を出し給へ。こ

しかし……しかし嘴でも腐つてゐなければ、……」

2 n は あ きらめ る外はな いさ。 さあ、 1-ツク君の家へでも行かう。」

1 ツ ク 3 W は 僕を輕蔑 してゐます。 僕には ŀ ツ クさんのやうに大膽に家族を捨てることが出來

せんから

僕はあの音樂會以來、 クラ ツ ク 君人 の家が クラ 行 かう。」 バ ツクにも次だちになつてわましたから、

見に角との大音樂家

の言

やが

るん

だ。」

一時あん 据す 0 0 骨董 る かい 内腕を胸を胸 " ၳ၀ しかしこの容子に思れたと見え、 散ち クラ と云い 70 5 を 13: バ Š. 0 つて 八組 " 0 机川层 ク は Ŋ 自身と か w ナ 資し すことに だだま 本家 まし バ つの肖像書 ラ た。 まま () 0 人形 ゲ 苦が ラ まし 工 ツプも詩人トツクと一 やう Vi 0 ル 顔をし 下に ~ 0) た。 ル やうに暮 Us 7 シ て生む けふは丁寧に つも子 ラ T 0) バ 下記さ 5 'n 供たち 器會 7 ク を部屋 70 7 は わると云 まし 1. お時宜 と遊り しよに度たび " 一はい た。 ク 1= h をし 0) で ふ意味では 比台 に並ぎ 74 わ ~ たなり、 な れ る 立べた中なか クラ ば、 5 0 ずそ です。 バ 道は あ 默つて部屋 ツ りま 0) カン 10 义是 ク から に贅澤に暮 卜 1 世 ル ん。唯意 は もとには紙 17  $\exists$ 命あ 風言 1 の関す はよ (2) 長森 0 7 どう らしこ に腰に 椅子 30 3 20 府多 信号 カミ 3

「どうし たね ? 刀 ラ バ " ク君。 おろし

僕は殆ど挨拶 の代は りに かう大音樂家 /\ 間点 カン けまし

言 どうするも (1) カン ? 批評家の阿果め 1 僕の抒情詩は 1 יי 刀 の抒情詩と比べ ものにならないと

かし君 は音樂家だし、・・・・・」

それだけならば我慢も出來る。 僕はロツクに比べれば、 音樂家の名に價しないと言やがるおや

ないか?」

P ツクと云ふのはクラバックと度たび比べられる音樂家です。が、生憎超人俱樂部の會員にないのと云ふのはクラバックと度たび比べられる音樂家です。が、生憎超人俱樂部の會員にな ない關係上、僕は一度も話したことはありません。尤も嘴の反り上つた、一癖あるらし、なんけいとうないないはないはないない。

顔だけは度たび寫真でも見かけてわました。

つてね

ロツ ク も天才には違ひない。 しかし D ツクの音樂は君の音樂に溢れてゐる近代的情熱を持つて

わ な

さう思ふとも。」 君はほんたうにさう思ふか?」

けました。ラップは餘程驚いたと見え、何か聲を擧げて逃げようとしました。が、 するとクラバツクは立ち上るが早いか、タナグラの人形をひつ摑み、 それは君も亦俗人のやうに耳を持つてゐないからだ。僕はロックを恐れてゐる。……」 " プや僕にはちよつと「驚くな」と云ふ手真似をした上、今度は冷やかにかう言ふのです。 いきなり味の上に叩きつ ク ラバ " ク

な

Vo

0

けれ

3.

だ。」

おが?

旅送家

水を氣どる

(1)

は

やめ給へ。」

が謙遜家を氣どる 8 0 カン 9 第だい 君たちに気どつて見せる位ならば、 批評家たちの前

に氣ど

つて見せて か る。 僕は ク ラ バ 'n 7 は天才だ。 2 0) 別に -は D ツ ク を恐れ てる な 15 0

では 何答 龙 恐れれ 7 か る 0) だ?

何能 か上きた のい知 n ない 36 のを、 はばロックを支配してわ る星を。」

どうも僕には腑 かう言 へば に落 わ かっ るだらう。 5 ない から ね n ツ

影響を受けてし 刀 は僕の影響を受けない。 僕はいつの間にかり ッ 7 0)

それは君 の感受性の……。

まふのだ。」

知し 事言 まあ てわ 間曾 き給ま る。 しかし僕は計ら計らするの 0 感受性は 僕には十哩も違 などの 問題 7 は だ。 な V それは 0 H ツ クは P ツク の目から見れば、或は一步の差 つも安んじ -あ 0 だけに 川水る か

か し先生 の英雄曲は

クラバツクは細い目を一層細め、忌々しさうにラップを睨みつけました。

默り給へ。君などに何が わかる? 僕はロツクを知つてゐるの だ。 ロツク に平身低頭する大ど

もよりもロックを知つてゐるのだ。」

「若し靜かにしてゐられるならば、……僕はいつもかう思つてゐる。——僕等の知らない何もの 「まあ少し靜かにし給へ。」 ツクを嘲る爲にロックを僕の前に立たせたのだ。哲學者のマッグはかうい

かは僕を、ーークラバ ふことを何も彼も承知してわる。 V つもあの色硝子のランタアンの下に古ぼけた本ばかり讃んで

わ る癖に。」

「どうして?」

「この近頃マツグの書いた「阿呆の言葉」と云ふ本を見給へ

ラバツクは僕に一冊の本を渡す――と云ふよりも投げつけました。それから又腕を組 笑けんどんにかう言ひ放ちました。 んだま

「ぢやけふは失敬しよう。」

顔を見ると、 僕は悄氣返つたラツプと一しよにもう一度往來へ出ることにしました。人通りの多様とした。からなって Vo 髪毛生欅の並み木のか て行 きました。 するとそこへ通りか げに い ろい ろの店を並べてわます。 カン つたい は髪の長が い詩人の 僕等は何と云ふこともなし 1 ツ クです。 1-ツ ク 10 往来は不 は僕等 に默っ

腹点 0) 袋から手巾を出し、何度も額を拭ひまし

やあ、暫らく脅はなかつたね。 僕はけるは久しぶりにク バ ツクを尋ねようと思ふ のだが、…

曲にトックに話しました。 作 に は 3 藝術家たちを喧嘩させては悪いと思ひ、クラバックの如何にも不機嫌だつたことを婉といった。

眠なら さうか 21, ts 1, ちやや 0) に弱い 0 X) 7 にしよう。何しろクラ 70 3 0) だ。 バツク は神経衰弱だか らね。……僕もこの二三週間

「どうだね、僕等と一しよに散歩をしては?」

「いや、けふはやめにしよう。おや!」

1 " 17 13 かう呼ぶが早いか、 しつか り僕の腕を摑みました。 しかもい つか間中に冷や汗を流し

た。

わ るのです。

どうし

たのだ?」

どうし た (1) です?」

「何なた あ 白じ 動車を 0 窓を のかなか るら終い ろの猿が一匹首を出し たやうに見る えた

(\_)

だよ。

クは何と言つても、承知する氣色さへ見せません。 僕は多少心配になり、鬼に角あ の醫者のチャツクに診察して貰ふやうに勸め のみならず何か疑はしさうに僕等の意 まし

比べながら、 僕は決 こんなことさへ言ひ出すのです。

して無政府主義者では ない よ。 それだけはきつと忘れずにわてくれ給へ。

うなら。 チ + ツ ク などは眞平御免だ。

通道 あ 僕等は りを股目金に覗いてゐるのです。僕はこの河童も發狂したかと思ひ、 b せ ぼん ん。 學がくせい やり行んだまま、 一のラツ。 プは 15 つの間にか往來の 1 " 力 の後ろ姿を見送つてゐました。 まん中に出 脚も をひろげ、 **停等は** 驚いてラップ 0 きり 1 た やい僕等には 自動 を引き起し 車や人と

「常談ぢやない。何をしてゐる?」

かしラップは目をこすりなが ら、意外にも落ち着いて返事をしました。

「いえ、餘り憂鬱ですから、 逆まに世の中を眺めて見たのです。けれどもやはり同じことです。

† —

これ は哲學者のマッグの書いた「阿呆の言葉」の中の何章かです。

阿呆はいつも彼以外のものを阿呆であると信じてゐる。

我和 の自然を愛するのは自然は我々を憎んだり嫉妬 したりしない爲もないことはない。

最も賢い生活は一時代の習慣を輕蔑しながら、しかもその又習慣を少しも破らないやうに暮ららとからます。

すことである

我々の最も誇りたいものは我々の持つてゐないものだけである。

>

何びとも偶像 を破壊することに異存を持つてゐ るものはない。同時に又何びとも偶像になるこ

神々に恵まれたもの、 とに異存を持つてゐるものはない。しかし偶像の臺座の上に安んじて坐つてゐら 阿杲か、悪人か、英雄かであるベクラバックはこの章の上へ爪の痕であせ、またのない。 n るも 0) は最も

つけてわました。

×

我な 々の生活に必要な思想は三千年前に盡きたかも知れない。我々は唯古い薪に新らしい炎を加い、

るだけであらう。

×

我々の特色は我々自身の意識を超越するのを常としてゐる。

笑つてしまひました。

X

幸福は苦痛を伴ひ、平和は倦怠を伴ふとすれば、

自己を辯護することは他人を辯護することよりも困難である。 疑ふものは辯護士を見よ。

5 ゆる徳も。 矜誇、愛然、 疑惑 あ らゆる罪は三千年來、 この三者から發してゐる。同時に义恐らくはあ

物質的欲望を減ずることは必しも平和を齎さない。 我々は平和を得る為には精神的欲望を滅じれている。

たけ ればならね。(クラバックはこの章の上にも爪の痕を残してゐました。)

我和 社 は人間よりも不幸で ある。人間は河童ほど進化してわない。(僕はこの章を讀んだ時思はず

313

B

0

0

あ

循環論法を脱することは出來ない。 成すことは成し得な ることであり、成し得ることは成すことである。畢竟我々の生活はかう云 即ち不合理に終始して か る。

する かし彼自身を語るものは必しもかう言つたことではない。寧ろ彼の天才に、 の元が ボ オドレ に足る詩的天才に信賴した為に胃袋の一語を忘れたことである。へこの章にもやはり 痕は残つてゐまし エルは白痴になった後、彼の人生觀をたった一語に、―― -女陰の一語に表白 彼の生活を維持 クラ バ ツ

×

ク

0

し理性に終始するとす たヴォ ル テ エ ル の幸福に一生を了つたのは即ち人間の河童よりも進化してゐないこと n ば、我々は當然我々自身の存在を否定し なけれ ば ta じり Sign o 理" を小い 一寸

出電 25 7 或き割り た わ か と思い t け 生 つとあ 生 9 ひま 合か た。 に塞い午後です。 0 Ū L 河湾は た カン すると或寂 カン もそ 5, を取む n 丁度そこへ通 り調べて下さい は 粉葉 しい 僕は「阿呆 n 門書 36 の角に な 9 の言葉」も讀 0 か 蚊が Vo カコ 0 あ 0) カン 0) やう 0 た、 河童は丁度一月ば 僕 に瘦や (1) 逞なし 萬年筆 みんむ 世 い巡査 た河湾 步 を治学 生 童は L を呼ぶ た んで行つた河童 カミ -- 12 カン カン 5, り前へ びと 匹達 哲學者 1= 8 压 か 去 W 7: de de ない L 1) 0) 居主か V) 7 萬年筆 です。 10 " グ よ 1) を持ち 僕は を カン かい 12 h 0

だのですから。

0) 创造 速き 巡し 毒 de de 洛は 本な 0) 問念 巡し ち着 河か にとり 右手 童ば の意識 き拂つて巡査 ~ 聲き 0 かかりました。 棒馬 をじ を か を ろじ けま あ げ ろ見て の前 () L へ歩み寄り 0) 僕は或は わ 國に 3 (1) 巡り のです。 香ん まし その は剣な 河童は逃げる しか た。 0 代か し巡査は終 () ŋ 7 水松 な 出だ 5 すい L 0) 棒を持 腕で 0 は を組く 3 せず な つて W い り、腹は だ か と思う ま わ の袋か 去、 るのです。)「 如心 7 ら手帳を出 111/30 70 1= ました。 1000 の傲然と僕

「お前の名は?」

ブ ルツク。

職業は?」

「つい二三日前までは郵便配達夫をしてゐました。」

「よろしい。そこでこの人の申し立てによれば、君はこの人の萬年筆を盗んで行つたと云ふこと

だがね。」

「ええ、一月ばかり前に盗みました。」

「何の爲に?」

子供の玩具にしようと思ったのです。」

ての子供は?」

巡査は始めて相手の河童へ鋭い目を注ぎました。

一週間前に死んでしまひました。」 死亡證明書を持つてゐるかね?」

や笑ひながら、 痩せた河童は腹の袋から一枚の紙をとり出しました。巡査はその紙へ目を通すと、急ににやに 相手の肩を叩きました。

「よろしい。どうも御苦夢だつたね。」

僕は呆氣にとられたまま、巡査の顔を眺めてわまし た。 かもそのうちに痩せた河童は

に尋ねて見まし つぶつ呟きながら、僕等を後ろにして行つてしまふのです。僕はやつと氣をとり直し、 から巡査 何かぶ

どうしてあの河童を摑まへないのです?」

あの河童は無罪ですよ。」

しかし僕の萬年筆を盗んだのは……」

「子供の玩具にする為だつたの でせう。 けれどもその子供は死んでゐるのです。若し何か師 小

だつたら、 巡询 一査はかう言ひすてたなり、さつさとどとかへ行つてしまひました。僕は仕 刑法千二百八十五條をお調 べなさい。」

から、一別法子二百八十五條」を口の中に繰り返し、マッグの家へ急いで行きました。哲學者のマから、けばははせんにひゃくはなどできます。なかないか かたが あ () 生世 h

長ちゃら とに 裁された は客好きです。現にけふも薄暗い部屋には裁判官のペップや醫者の ゲ 工 官の ル などが集り、 ~° ップが來てゐたの 七色の色硝子のラ は何よりも僕には好都合です。僕は椅子にかけ ン タア ンの下に 煙草の煙を立た ち昇のは チ t 6 ツ せて クや硝子會社 るが早いか、 わ 生 の社や 刑! 20

法第千二百八十五條 ツプ 和允 退だ失禮 を檢べ すが る代りに早速  $\geq$ 0 國台 では罪人 ~ ツプへ問 んを削り Z かけ な V まし 0) で す たこ

~° ツプ は金になった の煙草の煙をまづ悠々と吹き上 げて カン 5 如り カン? 4 0 まらなさうに返事をし

的意

かし僕は一月ばか に、

しますとも。死刑さへ行はれる位ですからね。」

僕は委細 3. む、 2 九 を話 かう云い た後、例 3. です。一一切 の刑法千二百八十五條 何 なる犯罪を行びたりと雖も、 のことを尋ねて見ました。 該犯罪

た行はし

めた

る事

管では親だつたのですが、今はもう親では 消失 る後は該犯罪者 を場割っ することを得 ありませんか -j= つまり じょ 犯法 あ なたの場合で言 も自然と消滅するのです。」 しいいい その河童は

「常談を言つてはいけません。親だつた河童も親である「それはどうも不合理ですね。」

うさう、日本の法律では同一に見ることになつてゐるのですね。 親だつた河童も親である河童も同一に見るのこそ不合理です。 それはどうも我々には滑稽です。

ペップは各型草を助りませる。 なみみみみみみみみる。

は法はは ~ ツプ には縁ん は巻 巻煙草を**拠り**出しながら、氣のない薄笑ひを洩らしてゐました。そこへ口を出したの の遠に V チャックです。 チ ヤツ クはちよつと鼻目金を直し、かう僕に質問しまし

「ありますとも。日本では絞罪です。」

「日本にも死刑はありますか?」

僕は冷然と構へこんだ。 ップに多少反感を感じてゐましたから、 この機會に皮肉を浴せてやり

ました。

この國

の死刑は日本よりも文明的に出來てゐるでせうね?」

「それは勿論文明的です。」

ペップはやはり落ち着いてゐました。一それは勿論文明的です」

つこの | 國では絞罪などは用ひません。稀には電氣を用ひることもあります。しかし大抵は電

用ひません。唯その犯罪の名を言つて聞かせるだけです。

「それだけで河童は死ぬのですか?」

「死にますとも。 我々河童の神經作用はあなたがたのよりも微妙ですからね。」

「それは死刑ばかりで はありませ ん。殺人にもその手を使ふ のが あ 5

に長のゲエ ルは色硝子の光に顔中紫に染りながら、人懐つこい笑顔をして見せましいのがラスでかりかほぼうならまきできま

T) たしはこの間も或社會主義者に『貴様は盗人だ』と言はれた爲に心臓脈にしばないないになったというないと言はれた爲に心臓脈 痺ひ を起 か 1) た 36

です。」

2 n は案外多いやうですね。わたしの知つてゐた或辯護士などはやはりその為に死んでしまつまだれ意

たのですからね。し

僕には カン う口が を入れた河童、 を浮か 一折學者の 誰流 の顔も見ずにしやべつてね 7 ツグを とかりか りました。 2 のです。 マツグはやはり、 4, (1)

324 やうに皮肉な微笑 その河童は誰かに蛙だと言はれ、 ~ たまま、 勿論あなたも御承知でせう、 この國で蛙だと言はれ

るい

うちにとうとう死んでしまつたものです。」 は人非人と云ふ意味になること位は。 己は蛙かな? 蛙ではないかな?

と毎日考へてわ

「それはつまり自殺ですね。」

「尤もその 河湾は を蛙だと言つたやつは殺すつもりで言つたのですがね。あなたがたの目から見れ

ば、やはりそれも自殺と云ふ……」

鋭いピス 丁をあると 7 トルの音が一發、空氣を反ね返へすやうに響き渡りました。 ツグ がかう云つた時です。突然その部屋 の壁の向うに、 確かに詩人の トツク v) 家に

## +=

は 1-たまま、 僕等は 82 ツ 6 77 ぬらする河童の皮膚に手を觸れることを餘り好んではる 0) 高山植 胸が トツ 12 ク 額な を埋る の家に 物 03 鉢植 め、 へ 駈か 大陸の けつけまし る 0 を撃 中なか 12 げ 仰るも て泣な た。 け いてゐました。僕は雌の河童を抱き起 12 F ツクは右き なつて倒る れてね の手にピス ました。 1-ないのですが。こ「どうしたいで ル その文側 を握 り、頭の肌が には雌学 しながら、、一體僕 の河道が一匹、 らいたち を出し

す?」と尋ねました。

(7) 「どうしたの です。 だか、わ do た L かりません。唯何か書いてゐたと思ふと、いきなりピストルで頭を打つた はどうしませう? qur-r-r-r, qur-r-r-r-r] (>) n は河童の泣き際ですご

「何しろト ・ツク 君公 は 我なまま だつたか 5 お。

備子會社の社長のゲエルは悲しさうに頭を振りながら、裁判官のペップにかう言ひました。

創口などを調べてわたチャツクは如何にも醫者らしい態度をしたまま、僕等五人に宣言しました。 かしペップは何も言はずに金口の巻煙草に火をつけてゐました。すると今まで跪っている。 いて、 1 "

(實は一人と四匹とです。)

「もう駄目です。トツク君は元來胃病でしたから、それだけでも憂鬱になり易かつたのです。」

何管 か書い てわたと云ふことですが。」

僕等は皆頸をのばし、(尤も僕だけは例外です。)幅の廣いマツグの肩越しに一枚の紙を覗きこみませる。 ぬたる 哲學者のマ ツグは辯解す るやうにかう獨り語を洩らし ながら、机の上の紙をとり上げ

「いざ、立ちて行かん。 娑婆界を隔つる谷へ。ただいたは

岩むらはこどしく、 やま水は清く、

藥草の花はにほへる谷へ。 ときのはな

ツグは僕等をふり返りながら、微苦笑と一しよにかう言ひました。

「これはゲエテ の『ミニョ ン の歌』の剽竊ですよ。するとトツク村の自殺したのは詩人としても疲

れて そこへ偶然自動車を乗りつけたのはあ

ねたのです

ね。

に話しかけました。 を見ると、暫く戸口に佇んでゐました。 が、僕等の前へ歩み寄ると、怒鳴りつけるやうにマツグ

の音樂家

0

クラバ

ックです。

クラ バ

ツクはかう云ふ光景は

「それはトックの遺言状ですか?」 「いや、最後に書いてゐた詩です。」

詩?

やはり少しも騒がないマッグは髪を逆立てたクラバックにトックの詩稿を渡しました。 クラバ

ツ 17 は あ のたりには目が いもやらずに熱心にその詩稿を讀み出しました。 しかもマッグの言葉には殆ど

返事さへしないのです。

「あなたはトック君の死をどう思ひますか?」

「いざ、立ちて、……僕も亦いつ死ぬか たかりません。……娑婆界を隔つる谷へ。……」

「しか しあなたはトツク君とはやはり親友の一人だつたのでせう?」

親友? 1 ツ クはい つも 孤 獨だつ たのです。 ……娑婆界を隔つる谷へ、……唯トツクは不幸に

も、……岩むらはこごしく……」

「不幸にも?」

「やま水は清く、 · ....... なたがたは幸福 です。……岩むらはこどしく。……」

0 隅す 僕は未だに泣き聲を絕たない雌の河童に同情しましたから、そつと肩を抱 の長椅子へつれて行きました。そこには二歳か三歳かの河童が一匹、何も知らず たちゃっ

0 る たまるの のです。僕は雌の河童の代りに子供の河童をあやしてやりました。するといつか僕の目にも涙 を感じました。僕が河童の園に住んでゐるうちに淚と云ふものをこほしたのは前にも

とら、

こら、

さう覗

V

ては

か

後に

B

 $\geq$ 

0

時常

だけ

です

カン かっ 5 五 3. 我就 信は (1) 河湾産 と一しよになつた家族は氣の毒ですねこ

何能 3 あ 20 ことも考へ ない 0 7 すか 50

裁言 官のんぐれん すると僕等を驚か ~° ツ プ゜ は 不相ば かせたの 後す 新たら は 音樂家 Vi 卷 世煙草に大 0 ク ラ へをつけ バ ij ク 0) な 45 カミ ほ野 じつ 資本家 ごす ്ാ () ゲ 工 ル に返事 は詩稿を提 かま

7

ラ

バ

"

ク

つた

能和 にとも なし に 呼よ 75 702 け 李 た。

80 た 1 す ば 5 Vi 葬さ 送曲が が 出飞 水るぞ。」

早读 行的 12 家!: 李 Vi 寺 ク まし ラ 7 0) まし 口1な バ を覗き ZA た。 " 5 ク 勿ちるん 0 は 15 と自じ 7 細学 わ もう V 動車と 3 日的 との を赫が 0 です 飛び乘の 時は p 0 10 かる は せ 隣近所 りまし カン た L まま ク た。 ラ 0) 3 河かっぱ バ 5 同時に又自動車は爆音を立てて忽らどこかとうと ツ よつとマ カミ 刀 大勢、 15 2 " 0) ガ 河方 1 童は " 0) 产 -4-ク を指す ち 0 を遮ち 家に ると、 0) 172 無にだれる 口艺 12 15 集まっ 步 たり 去 1) 担かし 17: 口言 珍等 八行 Es /\ (1) 1-:-儿员 って 2 から

山泛 裁判官のペップ 植物の花の香に交つた 0 部~屋\* 7 ッグだけは 一の中ない はその は巡査 1 'n せ る · の代りに大勢の河童を押し出した後、 ク の死骸を眺めたまま、 か急にひつそりなつたものです。僕等は ツクの血の句の中に後始末のことなどを相談しました。 ぼんやり何か考へてわます。僕は 'n かう云 クの家の戸 ふ。高い かさ をしめ 7 0) 中族 ツグ --カン L 1= あ かっ

叩き、「何を考へてゐるのです?」と尋ねました。

がなったと云ふものをね。」

河童の生活がどうなるのです?」

「我々河童は何と云つても、 河湾童 0) 生活を完うする爲には、

マツグは多少羞しさうにかう小聲でつけ加へました。

鬼に角我々河童以外の何ものかの力を信ずることですね。」

## 十四四

僕に宗教と云ふものを思ひ出させたのはかう云ふマッグの言葉です。僕は勿論物質主義者です

カン に或感動 5 眞道 目に宗教を考へ を受けてゐ た為な 何に一體河流 たことは一度も 童ば 一の宗教は何であるか なか つた 0) に違が と考へ出したの ひあ りま 世 ん。 です が、 0 僕は の時 早速學生 11 1 7 0) 0)

ラップにこの問題を尋ねて見ました。

う。 カン 4 た言つても近代教でせう。 知 を行つたり」する意味です。 quemoo は基督教、 n ませ ん。 0 原がたけ、 佛芸教 この quemal 原語は モハ メット教、 Quemoocha の譯は單に「生きる」と云ふよりも「飯を食つたり、 生活教とも言ひますが 拜火教なども行はれてわます。 です。 cha ね。」(「生活教」と云ふ譯語は當つてゐ は英吉利語 (1) ism まづ一番勢力の と云ふ意味に當 酒き飲 ある んだり、 るご -{}-

じゃうとう。

常談を言つては いけませ ん。近代教の大寺院などは この國第一の大建築ですよ。どうです、

よつと見物に行つては?」

或生まあたたか コ ラ イ堂の一倍い い髪犬 への午後、 B あ る大建築です。 ラ ッププ は得々と僕と一しよにこの大寺院へ出かけました。 0 みならず あらゆ る建築様式を一つに組 み上げた大建築で 成程を

際され 方はち へそ 0 僕は 又玄關に比べて見ても、どの位僕等は小さまがはなると 等は天に向なった。 怪台 この 物に近 大だいじ つて伸 い稀代の大寺 院な 0) 前类 門に立ち、 び た無数ない 院な を見る 高か の觸手の い塔や圓屋 上あ やうに見 根和 カン を 0 ええた 眺な 72 めた 0) 3 -0 時 (2) せら! ですっ 何に カン が野には 僕等は玄陽 無線 5 くと 味にさへ感 0) 建築 0)" 前に佇んだ

大きなた 正は 0) な 河かっ 童湯 カン 0) 内ない部 10 L 1110 2 合あ n 8 亦廣 等 15 まし は 僕等 大で た。 す。 0) す P るとラ 5 2 12 0 非常常 7 ツ IJ げ プ 10 は 小为 -1 さく見 風言 70 7 主 0) 0 風れたち 河かっぱ 文 12 ナニ 0 57.= ち 3 よ 0 (2) た中語 で 0 と頭点 す。 には参詣人が をま下 2 0) うち げ た上京 に僕 が何人も歩 丁では 等は 川要し 为2 0 う話 曲意 7 つた わ 生

かけました。

「長老、御達者なのは何よりもです。」

相影 手 n は 0 河的 ラ 童は ツ 8 プ 3 お 時宜ぎ h 0 1 を カン L た後、 ? あ な やは た 4 り丁寧に 不相變、 巡山 芝 を言い まし 77 かい け

な

カミ

ら、

2

よ

1)

と言集

-

ta

3 夫 0 is 0) は V やうです ラ " プ りくちば ね。 0)1 から 腐い • 0 计 7 ふはどうして又…… 2 る 0) 12 p っつと氣 から 0 Vi た為 だつ たでせう。 あ 炬= 111 倒二

17 7 n 3 かっ は 6 2 ラ 0 方がた ツ ゔ 0 お 滔点 伴 上をして來 なく と僕 0 とっと た 0 を話は 0 L まし ح の方は た。 どう Ty 分分が 3 承! 父类 20 まし 0) 12 通言 ح り、 0 大寺院院 ~ ラ 17 -10

减

多た

V とと 0) 辯が 12 8 な 0 7 2 た 5 V 0 7 す

就 Vi 7 は どうか 0) 方かれ 0) 御三 楽さ 内な を 原料が N た Vi と思る 3. 0) -寸 から

長ち 老ら はら 大様 10 微び 笑し な から 5 主 づ 僕に 挨拶 をし、 部 カン に正面の 0)2 然道が ぎ 打成 3 生

高 る 御ご 0 生 案為 果み と云い 命に 0 申意 樹き 77 一つで 7 す あ 4 0 0 終さ 何答 生 0) 5 8 果を写 命は 御訪 0 役や 樹き になった。 悪き 15 0) の果」と云 は 0 御 ことは 覧る 0) 27 通点 HE ます。 り、 來き 生 金さん せ と終り ん。 我们 3 々信徒 0) 果み カミ な 0.) 禮訊 0 -2 す 生 る 0) 压 0 あ の金ん 间影 (1)1 祭壇を 果3

内ない 1173 に関き は 1 2 かい う云い 0 文 と問め た かい 3. 説明 をや 5 で す 3 0) 0) 0 うち 僕は をお 12 勿論 n 8 す うきた 10 熱な 心是 屈 2 を感じ出 に開き 去 た V 7 わ Ľ る まし 容子 た。 を装 そ つは n 7 は折ち わ ま 何 0 長老の た。 カミ 0) 言果 • 時本人 J. 11. His 大字院 6. H:" 喻 1)

7 1) 2 カン 1 う 風言 一点 0 柱的 Š. 36 0) ゴ 0) シ 作? " つて 7 風雪 わ (D) \* る調和 クリカ **廖**山 は妙に野蠻な美を具へて ラ ピ T C 7 た 市公 模も 樣 2 0 まし 床的 た。 セ 1 1 " 7) , シ し僕 3 1 V) 粉力 を表 U.) 而言。 而言。 6.

た る 0 思な は 今度 Z 何能 李 ょ (h) は僕 た 3 極のかったが やラップ そ のながん n 3 亦き 中なか 不远 思議 しよ に あ るに右き る 0 大理石 は 侧症 あ のがん 0 生 の牛身像です。 の前き 世 W ^ 歩ある あ 0.) 寄り、 腰门 僕は何かそれ 0) 州东 2 0 た 0) 河からば で前がん 0.) 日なか さば「生命 等的 0) 0) 小りり を見知 0) 樹 1= (1) つて かい うらい 說 明常 ふ説 るや

明を加へ出しました。

は 0 ささん これ も信が は救 0) 理也 徒 ざん苦しんだ揚句、 は 15 る外は も自じ 我々の聖徒の n な でなっ かる 未为 な 0 たの 逐 カン 者に 0 一人、 です。 た だつ 0 7 たことは ス せう。 この ウ 工 聖は デ あ 聖徒と 5 200 ン は ボ ゆ 聖法 るも 唯禁 自身告白して ル 我和 グ 0) 0 太 0) に反逆し 我れ のやうに 哲 人々に残っ 學が、 寫言 70 た単徒 に救 ます した『傳説』と云ふ木を讀 生活教を信 L° は n ス たやうに言 |ľ IJ 7 ねまし 1 ~ IJ ルよ れて 1 んで御覧 で 70 す ます。 と云 0) 聖徒 5. カニ

僕は 5 よ と夏愛物 1 なり、 次の龕へ目をやりました。次の籠にあ

る中身像は日髭

の大学

かい は ツ やはり救はれず ア ラ 1 ス 1 ラ 0 に氣違ひになってしまったのです。 詩し 人と \_\_ イ チ I 6 す。 2 0) 聖法 は 聖徒 若し氣違 自身 0) 造 ひ た超人 12 なら なか に救 つたとすれ C'. を水 8

これ

は

ワ

15

京

ル

-

は

あ

1)

ま

-1}-

h

カン

3

3

生

1)

長老はちよつと默つた後、第三の龕がなっちだいさんがん 或は聖徒の數へはひることも出來なかつたか の前に へ案内し も知れませ ho

まし

時々書齋の梁に恐怖 1 15 一三番目 基督 か しとうとう晩年には悲壯 に好奇 を信 たの 12 7: 心是 あ は ようと努力し O) 3 多さ あ 0 は Vi 公衆に ませ を感じたの F ・ス h まし 0 苦しみを見せ 1 な読 イ は有名です。 た。 -す。 つきだつたことに堪 いや、信じ ることを嫌言 0) 聖はは けれ は誰な てゐるやうにさへ公言したこともあ ども単徒 0 より へら たから 8 の数に 古行 th です。 な をし 11 やうに まし 77 2 1 理徒 なり --た。 70 20 ました。 は事質上信 それは北水貴 位です 1 ili ر ري た じっ ぜら 0) Thit 7 勿論 徒 \$L だ な

を感え 第に四に の龕がん 0 口なか to 0 牛身像は我々日本人の一人です。僕ははんしんです。株は この日本人の顔を見た時、 さすが に関し

上の説明ばあ n 國於木 田港 な 獨さ たには不必要に違ひあ 步 10 す。 繋死する人足の心もち 5 き かせん。 では五番目 をはつきり知つてわた詩人です。 0) 龕がん の中を御覧下さい C かい しそれ 以

ば、娑婆苦は何度この聖徒 「さうです。 しかし 國王の友だちだつた革命家です。聖徒ワグネ 勿論基督教よりも生活教の信徒の一人だつたの を死の前に 驅か 9 やつたか わかりません。」 ル です。 は晩年には食前の所稿さべしてゐま ワ ガ ネ ル の残した手紙に よれ

僕等はもうその時には第六の龕の前に立つてゐました。 になった。

た。 女を娶つた商賣人上りの佛蘭西の畫家です。 一これ が、唇を御覽なさい は聖徒 お疲か ストリ 1 0 ベリイの友だちです。子供の大勢あ 砒素か何か の痕が残つてゐます。 は川川 この型徒は太い血管の中に水夫の血 で下さい。」 第七の龕の中に る細君の代りに十三四 あるの を流してわ は のシ 1 1 0)

なたは

れでせう。

ではどうか

こち

5

は僕の容子 です。僕は何の裝飾もない僧房を想像してゐただけにちよつと意外に感じましてす。僕は何の裝飾もない僧房を想像してゐただけにちよつと意外に感じまし 僕は實際疲 ひりました。 にかう云ふ氣もちを感じたと見え、僕等に椅子を薦める前に半ば氣の毒さうに説明したかった。 れてゐまし その又小さい部屋の隅には た カン 5 ラップとしし 黒い よに長老に從ひ、 ヴ 工 ヌ ス の像き の下に山葡萄が一ふさ縁 香の句のする廊下傳ひに或部は する と大 南

どうか に生い生い 我なく きよっと云ふのですから。 の宗教の生活教で あることを忘れずに下さい。我々の神 ……ラップさん、 あなたは この カン かたに我々 生生生 の聖書を御覧に入 一命の樹 の教

れましたか?」

「いえ、……實はわたし自身も殆ど讀んだことはないのです。」

ラ ツ プ は 頭のま 0 III. を搔か き なが 5 正直にかう返事 をし ました。 が、長老は不相變靜 かに微

話しつづけました。

取也 と云い 此性学 は樹き り、 記品 河かっぱ と云い n -量は退屈 心河が電 こふもの 福 は を CA 與毒 CR を造り (2) の餘 カン まし りなります 成し能はないことは り、雄争 まし た。 た。 の河かっぱ ま 我和 い。我々の神は一日のうちに を求めました。 0) 神な はこ な V の二匹の河のか のです。つの 我れなく 0) 加雪 童に『食へよ、変合せよ、 みならず雌 は 2 0 數等 世界を造りまし 河かっぱ き を解み を造りました。 • 此作学 肝然に生 の河湾 た。(『生命の樹口 (1) 服物をうする

神論者です。僕は河童ではあ 人は長老の 言葉 0 うち に詩人の りませんから、 1 " ク を 思ひ出 生活教を知 ľ まし いらなか 詩人のトツクは不幸にも僕のやうに つたの も無理は あ りま 世 ん。

れども河童 か つたトツクの最後を憐みましたから、長老の言葉を遮るやうにトックのことを話し出しました。 一の國に生まれたトツクは勿論「生命の樹」を知つてゐた筈です。僕はこの教へに從は

あ あ、 あの氣の毒な詩人ですね。

長老は僕の話を聞き、深い息を洩らしました。

我々の運命を定めるものは信仰と境遇と偶然とだけです。(尤もあなたがたはその外に遺傳をおれたくうない、言語 へなさるでせう。)トツクさんは不幸にも信仰をお持ちに なら な かる 0 たの です。

一下 ツクはあなたを養んでゐたでせう。 いや、僕も羨んでゐます。 ラップ君などは年も若いし、

僕も嘴さへちやんとしてるれば或は樂天的だつたかも知れません。

ぢつと黑 長老は僕等にかう言はれ いヴ 工 ヌ ス を見つめてわ ると、もう一度深い息を洩らしました。しかもその目は源ぐんだまま、 るのです。

338 do. も質は我々の神を信ずる訣に行かないのです。しかしいつかわたしの祈禱は、 しも質は、 خ n は わた しの秘密ですから、どうか誰にも仰有らずに下さい。

0 なり長老へ飛 河かる 丁度長老のかう言つた時です。突然部屋の戸ちゃうとちゃうらう 単は咄島 T 0 問に床か カン カン り の上が まし へ長老を投げ た。 僕等 カジ ح 倒 0) 此维学 まし 0) 河かっぱ から た。 あ を抱だ V たと思ふと、大きい雌 きとめ ようとし た 0 の河童が は 勿論 です。 \_ \_\_\_ 匹克

0 新· めち 9 6) Š. も又き b た 0) 財意 布 かる らら 杯やる金を を許 配んで行つ たな!」

を下りて行 十分ば カン きまし た -) た後、 た。 僕等は 實際逃げ出さないばかりに長老夫婦をあとに残し、大寺院の玄閣とつまににたった。

ばしてゐます。 暫く默つて歩 り返り n では ました。 あ 0) 何答 長老も『生命の樹』を信じない い か た後、ラツ 大寺院はどん 沙漠 の空に見る プは 僕に 文 よ めりほう んる屋氣樓 カン う言 たをない 然ですね。」 0) Z 無が氣き まし p 味べさ は た。が、 り を漂は 高か V 僕は返事 塔かや せた 園屋根は 去 ま。 をするよ を 無いまする りも 0) 觸 子心の 思なは ず大寺院

们户

## 十五五

それから彼是一週間の後、 僕はふと醫者のチャック クに珍らし い話を聞 吉 ました。 とは 5. のは (8)

存れた。 映る 77 0 よ 店や 売れ 來 to 報告さ 1E せせ n つて 1 まし " 'n 10 ~ 0 僕等 ho と見え ば " 馬上が 關於 加益 を ク と飲ま か た。 け すん 0 ~ 現け ح 0) る 0) 0 た註釋なのです。 3 友とも 家气 ٤ 0 記さ り後は ます 10 成な 7 だ そ カン 老老 ス 程 图图号 云 5 テ b 0 現あ 2 1 き ね」などと註 元れ 話は 0) 女 3 二 しは 机 ツ ま 詩しん をし 2 デ 0 等的 世 7 ク HE とで ho イ 0) 殊記 わ た ると云い (!) 图到写 た オ 彩や ま カン 12 家も寫し す。 时学 -C. け 記れ 真心 ら、 1 は 釋之 12 を見る た。 n " たちと 紀や ٤. 4 ども 關 8 下 ク 真人 話点ない 悪意意 真し すん 10 る 0) を 師 な 2 チ 詩い た 大略を る 图到了 かっ 0) 記書 0 人と 十 ک 0 霊れ で 5 る ス 手に ツ どと あ 僕 0) す。 テ を る 刀 掲がげ を終め 9 1 關為 は 微び 7 1 " 0 かっ 2 デ 笑的 物 け 1 7 ツ カンろ 1 2 る 質 を行か ツ イ 0) 心無以外 12 加益 ク せ ツ 頃湯 主员 ク オ は ^ とに た ク 0) 義 10 0 1 [松本] 親上 7 ~ 5 0 姿が it 者や 愛は 方 子協合 わ 誤れ は 1 L もう 8 です 0 主 カジ 4 ませ 0) 1 V 7 河かっ 15 気い 6) を " 0)1. 此作学 7 う。 感かん かい 0 報等 童は 真し ク 5, ま P V) 0) C 0) 告言 0 カミ 河町か []]ま 僕 は 出電 --但是 图到 ----た。 童 处心 10 30 () Drag し括弧 門ない 2 寸 7 競売 は 図り 後 カム 0 2 去 0 必ずかなら 何なん ど 老岩 0) 寫や 僕 る 生态 ح と 0 をは た いた。 は 真ん 新た 朦朧 かい 命い 3 13/2 間光 から 印力 よ 外点 な チ じ、 ه کی l" 1= 也为 女作 cz り と客の -17 /\ 雜二 4 逐語 ts. 0) 3. 8 あ 行 早等速 " を 河 0) inc. 60 2 1 信 ク 0 を買り 4 前 900 0) 的言 ツ 0) 後 物質 --とは 0) 大学 は 0) 77 12 言言は 年" 後 3 俊二 1) 2 0) 以的き

丁-

图到了

0

121

詩 CR 人と カミ 心心震い 1 " 學が 77 力行 君公 會か 0) はい 倒到了 先般 語れ 1 自 闘さ 殺言 すん L る 報は た 告。 3 詩し 人とん 心 震野がくけい |-" ク 君公 阿 雅学 0 舊きまま 第点 八千二 10 7 現代 一百七十四 は X 號がら  $\times$ 所以 気や 真師 載 0) ス テ 二 デ

イ

才

夫ふ す な \_\_ 人じん 我れ る る デ 等 1 0) × 1-1: 当后か オ デ 海にだいにひた 七岁 る イ 所さ 入い T につ 0, る 2 一會員 よ P • 五 n 亦 -1· li ... +, ば、 は心れ 既さ ツ 1 プ 夫が人人 こは詩 心無い 製力が 號が に臨れ を同じ 的空氣 會々 人じ 時心 長ちゃ 調で 伴は 1 を感じ、 查 し、 " ~3 會い ク ツ を開き 君公 該が ク 氏! 0 ス と共 別やきれ 全場と 催 テ 世 7 なっ E 1) デ 九月十七日 る 塚は 0 1 煙油 攣れん 列机 オ 席言 草 茶 0 を愛い 催息 \_\_\_\_ \ \_ 世 室り 日に上午 る L 1= 會 0 前十時二時 参集 員治 1 た , は下る 25 結果な 明显表 世 一三十分、 り。 时之 0) 如言 3 2 る 木 0 0) " 心なれい と数 **氏**名 我机 プ゜ 大き人 等 [4] 笔 (1) 最多 略り 冷気を 1=" 江 も信頼 すく 及 0 13 ス 1) テ

ニコテインを含有する爲なりと云ふ。

夫な人と な 我等 る へに憑依 夢む 會ら 遊ら 状態に 員な はん 世 K る 木 陷む ツ 1 プ ツ りい 夫人 7 君気 月から とき 0) 心霊とた 人と へに圓卓 1 " ク 君公 0) を 続く 如言 0) 心震い り 市 問なだが 默さ 0) 憑依す 坐さ Ť 開始 た L 0 3 たり。 所と 0 夫ぶ人人 なな は n 三分二十五 9 O 我等會員い 秋等 は年齢 0) 後的 順 椒 に従い X に刺 71

問点 死し 村高 後 は 何答 0 名的 故自 學 郷られ を 知山 5 10 1440 h から づ 爲な 3 な かい り。 9

あら

3

る

を注意し

た

1)

長さ

"

力

は

7

0)

IFL

間急 或はなる 心霊 諸君 は死し 後ご 尚信 名 欲

少くとも子 は 欲はっ 世 ざ る 能力 VI す 4 0 外にか n ども た -fra -d () 2 避ら た る日に 本任人 の一詩人の 如同 苦 Li 北北後

0) 40

問言 君み は そ 0) 詩人の 姓名 を知り n り 中?

を輕蔑

L

居る

たり。

· fod は不幸に、 も忘れ たり。 唯意 彼和 0) 好高 んで作れる る十七字詩の一章を記憶する

間表 「古池や蛙飛び その 詩し は 如宗 何人 ?

答言

こむ水学

の音さ

問な 子 君言 は必し は 0) 詩し 悪なった を住か 作意 な 1) な と他な () と他な 3 -g-寸 0 中?

我称等 然少 16 河かっ は 童话 2 は 0 如心 理り 何か HI's な は る 如以 藝点術。 何人 ? 1 8 河 唯一蛙」を「む 董: を 水さ ts 河湾 と痛切 世 h な 手か XU ば 更高に 1) 光彩 陸離, るべ

間点

時まに 当ま b 1 我等十七名の會員に こは心靈學協會の臨時調 を合にし は常に懐疑主義者なり。

?

諸はなん 心是 霊心 路岩 0) 生活と異る 0) 生活 はっ 如於 何ん 無な ?

問ま 必としもか 然か 5 ば君は 後悔せず。予は は 君は自 身ん 0) 自じ 殺言 せし 心臓的生活に倦まば、 0 を

後悔わ

すい

3 ?

更高 15

と。

ス

F

ル 芒

取亡

1)

亡川、

行。

す

~3

間表 自、 活、 するは容易 かなりや否 0

112

2

15

20

1

間意

諸なん

0

生世

命的

は

永遠ん

な

9

de de

月で

す

70

は

容易

な

9

や否は

中?

然だな 1 " ク 應問 れの心震は  $\geq$ 0) 問な に答記 ふる に更に問う で以てし たり。 ح は 1-ツ 17 君於 を知り \$1. 20 3

0) 1=

は関連 75

E 問表 ノヽ X 我等の 君は自じ ツ 1 步之 教院 生态 の記 拜: 大名 命 す 12 教等の 图 る 所言は L -諸宗あ は諸説紛々とし 2 ことを忘るる勿れ。 て信 すっ 13 からず 0 幸びに我等 0) 間点に is 洪 容好、

佛;

間然れども君は少くとも心靈の存在を疑はざるべし?

答諸君の如く確信する能はず。

間君の交友の多少は如何?

予の交友は古今東西 に互発 り、 三百人を下らざるべし。 その著名なるも 0.) を擧ぐれば、

イスト、マインレンデル、ワイニンゲル……

答必しも然りとせず。自殺を辯護せいたへかなりずしも然りとせず。自殺を辯護せいたへかなりずしなりとするでんだ。

せざりし厭世主義者、 2 3 才 ~ ン /\ ワ 工 ル 0) 追は 5 は 交際 世 ず。

る

モ

ン

テ

工

=

그.

の如言

きは予

が長友の一人なり。

附完

間ショオペンハウエルは健在なりや?

病なり 彼なな を知り 日下 9 一心靈的厭世 頗る安堵せる 主義 7 を 樹いかっ 0) 如言 自、活、 す る 山山加 否ひ を流 0 あ 1) n

デ 我等會員は相次 七 ス テ ネ ス、 ダン テ 7 ナ 干な 水 一の利休等 V オ ン、孔子、ド の心靈の消息を質問 ス 1-工。 フ ス したり。 丰 イ、 15 外にか T ウ n ども 1 1 ツ ク 17 V おは不幸に オ 1.

細言 答だ 3. るこ しとを做 成さず、反 0 7 ŀ " フ 君自身に闘す る 相心 × 0) ゴ シ " プ を質 間的 た 1)

間点 子 0 死後 0) 名と 12 女日に 何人 ?

或なない 評家 は「群小詩人の一人」と言 6) 0

間点 彼か は 子。 が 詩し 集点 を 贈ら Ca り Ĺ に怨恨 を含め る 一人なる 1 し jos.

0)

全集

江

HIL

版は

せら

n

中?

君が 0 全集が は Hib 版は せん 5 n た n ども、 賣行地 進だ振っ 江 ざる から 如言 し。

間岩 せる女友だち 子。 0 全集が は 三古んびゃ 好: 年れ 何ん のん 後、 即なは 著作 權 の失は n た る後、 萬人の購ふ所と なる 1 - j. 3: 0)

间台 問ま 根は 彼らちょ 彼女なかのちょ 人は書肆 は 未是 だ不ぶ は ラ 幸から ツ ク もラ 君治 0) 夫人となり "

國立孤見 君公 暫く 院なん 沈淡 1= あ 0 せる後、 と聞き け 0 0

ク

0)

我"

眼粉

な

る

を知い

B

ざる

なる

于

カジ

-f.=

は

如影

何人

?

m

0

Ü

問む jod が家い は 如宗 何心 ?

1

"

ク

は

世

新

た

に質問

を開始

したり。

某寫真師 0) ス テ \_\_ デ 1 オ 1-な \$2 り。

間言 0 机は如い 何にな 礼 3

如心 何か な n る カン を知り るも 0)

闘な 間な る所に -Frd は 予よ あ 5 0 机で ず。 今はや 抽な シーだし に予よ 力 から 心靈界は徐に薄暮に沈 0 心蔵せる一東の手紙 まんとす。予は路君と決別すべ を れどもこは幸ひにも 1/15 化はな る諸君の さら

さら ば。 ck から 善良などんりゃう る諸君。

ことを上天の神に誓つて保證 女優たりし時の日當に從ひて支辨したり。) ップ夫人は最後の 言葉と共に再び念劇 せんとす。(倘又我等の信賴する に 見かくせ! たり。我等十七名の會員 ホ ツプ夫人に對する報酬 はこの問答 は嘗て大 のに

346 は見つかりませ カン 我な 々人にんげん は から でう云い 図と る記書 ん。 へ歸か を讀 そのうちにあのバ ることに h だ後、 た だん 15 と思ひ ツグ だん と云ふ漁夫の河童の話には、  $\succeq$ ま 0 た。 國公 12 ねることも憂鬱になって来まし カン V くら探して歩 何でもこの國色 僕の落ちた穴 たか の衝動 ルニ づれ

やは 早速街はづれ とつた河童どころか、頭の皿も固まらない、やつと十二三の河童が一匹、悠々と節 に或年をとつた河童が一匹、本を讀 た。僕は勿論間違つた家へはひつたでは はこ 6) K 0) 河かっぱ ツグの教へてくれた年よりの河童 1 へ出かけて行きました。しかしそこへ行つて見ると、如何にも小さい家の中で 語が ねて見れば、或はこの國を逃げ出す途もわ んだり、笛を吹いたり、静かに暮らしてゐると云ふことです。 に違ひない ないかと思ひました。 のです。 カン りはしないかと思ひまし が、念の寫に名をきいな を吹い て見ると、 7 から、 70

「しかしあなたは子供のやうですが……」

清意 年亡 E) 僕は部屋の中を見まはしました。 を勘定すれば生 7 \$3 か BIL! 72 な幸福 た さんはまだ知 0) だよ。 が漂って それ まれる前を六十としても、彼是百十五六にはなるか らない ゐるやうに見 からだんだん年が若くなり、今ではこんな子供になつたのだよ。 (J) カン ? える そこには僕 わたしはどう云ふ運命か、母親の腹を出た時には白髪頭 0 です の氣管 0 世 2 カン 質素な椅子やテ 8 知 XL な エブル Us 0 の間に何か 17 AL

たたはどうもほかの河童よりも仕合せに暮らしてゐるやうですね?」

わたし になつて さあ、 0 それはさうかも知れない。わたしは若い時は年よりだつたし、年をとつた時は若いもの 生涯はたとひ仕合せではないにもしろ、安らかだつたのには違ひあしを言がい ゐる。從つて年より のやうに然にも渇かず、若いもののやうに色にも溺れない。兎に角 るまい。」

「成程それでは安らかでせう。」

位の財産を持つてゐたのだよ。しかし一番仕合せだつたのはやはり生まれて來た時に年より や、まだそれだけでは安らかにはならない。わたしは體も丈夫だつたし、一生食ふに困 じり

たことだと思つてゐる。」

2 ました。 僕は暫くこの 河童と自殺したトツクの話だの毎日醫者に見て貰つてゐるゲエルの話だのをしてかいました。 なぜか年をとつた河童は食 り僕の話などに興味のないやうな顔をしてわました。

ではあなたはほ かい の河湾は のやうに格別生 静ら きてゐることに執着を持つてはゐな う返事 をしました。 いのですね?」

胎内を離れたのだよ。 に かたしもほか 年をとつた河童は僕 の河童のやうにこの國へ生まれて承るかどうか、一應父親に尋ねられてか の顔を見なが ら、 かい 1 カン

ら付親

さあ、

あ

すと

カュ

い。

か

i

僕はふとした拍子に、

この國に

へ轉げ落ちてしまつたのです。

どうか僕にこの國

から出

-

か n: る 路ち を教へて下さ V \_\_°

His 一行的 カン n 20 路は一つしか Vi <u>َ</u> ٥

「と云ふのは 3

それ 僕はこの答を聞いた時 は お前さんのここへ來た路だ。」 になぜか身の毛が

よだちました。

2 0) 路が生情見 う カン 5 な V 0) です。

時は 0 0 かい やうに實際飛び上つて喜び |温す つた天窓が一つ開きました。 へ歩み寄 れ渡つてゐます。 をとつ た河雪 ると、 ら出て行くが好 は 天井からそこに下つてゐた一 水学 いや、大きい鏃に似た槍ケ岳の峯も聳えてゐます。僕は飛行機を見た子供いや、などのなりになりたなる。ま \* L V まし 138 その父園 にぢ つと僕の顔を見 V 大窓の外には松や檜が枝を張つた向うに大空が青あてんまと そと まっ かのきえだ は まっち おきまる 本の綱を引きまし 1 8 まし た。 それ た。 からやつと體を起 すると今まで氣 のつ か な

年亡 をとつた 河かっぱ な か かう言ひない がら、 さつきの綱を指さしました。今まで僕の綱と思って か T .: U)

は實は網梯子に出來て 70 たの っです。

では あ す こか つらば さし て背ら ひます。」

唯ただ CR たしは前 別以て言 ふが ね。出て行つて後悔しない やうに。」

「大丈夫です。 僕は は後悔 などは L ませ ん。

僕は カン う返事 をす 3 から 早時 い か もう綱梯子 を攀ち登つてゐました。年をとつた河童の頭の皿

3

流はる カン 下上 12 眺めなが 50

かし目 8 れば、 氣意 味。 は河湾 河かっぱ や口かりな 0 童ば 悪な は鬼 一の気に は V 質しつ 8 も角な E か 0) 清潔 ら歸か も、この鼻と云 見改 克 なも つて來た後、暫くは我々人間の皮膚の句に閉口しまし きまし 0 です。 た。 3. n 0 は或ない 8 みならず我々人間の頭は 0) は 妙学 あ 12 な 恐をも たに は 15 気を起き お カン かい 河流量は、 させる 6) 1= to かっ 4 5 り見み 0) た て Vi す。 た。 7, . 利し 72 我々人問 た僕には 僕 江 12 勿論 古人 +} 出來 加广 1. h 何。 此点 1-2

うちにうつかり河童の國の言葉を口に出してしまふことです。 りたつうちにどこへでも出 誰にも會はない算段をしました。が、我々人間にもいつか次第に慣れ出したと見え、半年にまる。 るやうになりました。 唯それでも困つたことは何か話をして 20 10

「おはあしたは家にゐるかね?」

Qua

「何だつて?」

大體かう云ふ調子だつたものです。「いや、ゐると云ふことだよ。」

彼はこの話をす ちはかせ カン 一は彼れ 河童の國か から かう言った時、一その話は ら歸つて來た後、丁度一年ほどたつた時、 およしなさい」と注意をした。何でも博士の話によれば、 僕は或事業 の失敗した為

ました。さうです。「行きたい」のではありません。「歸りたい」と思ひ出したのです。 は その話はやめませう。しかし或事業の失敗した爲に僕は义河童の國へ歸りたいました。は、またかは、これの 河の童の と思う出い 國には

どうしてそ

の僕には故郷のやうに感ぜられましたか

うとう病院へ入れられたのです。

僕はそつと家を脱け出し、 中央線 僕はこの病院へびゃうるん の汽車へ乗らうとしました。そこを生憎巡査につかまり、 はひつた當座も河童の國 のことを想ひ つづけま

した。 醫者のチャックはどうしてゐるでせう? 哲學者のマツグも不相變七色の色硝子のてつがくしゃ めつた學生に (?) ラ " ラン プ 江

アン の下に何か考へてゐるかも知れません。殊に僕の親友だつた、嘴の腐したないないない。 或なけ دگی のやうに曇つた午後です。こんな追憶に耽つてゐた僕は思はず聲を舉げようとし

何度も それ 頭を下げ ば V つの問ま -カ には た からです。 ひつて來たか、バッグと云ふ漁夫の河童が一匹、僕の前に行み 僕は心をとり直した後、 泣いたか笑つたかも見えてわませ なが 1,

い、バッグ、 どうして來た?」 ん。が、

鬼に角久しぶりに河童

の國の言葉を使ふことに感動

してわたことは確かです。

お見舞ひに上つたのです。何でも御病氣だとか云ふことですから。しななま んなことを知 つてねる?」

「ラデ イ オ のニウ スで知つたのです。」 あ

0

バ ツグ は得意さうに笑つてゐるのです。

それに して もよく來られ た ね

は河道 も蛙の は あ 1) ませ に水陸兩棲 No 東京の川や掘割り 動物だつたことに今更のやうに氣がつきました。 は河湾 には往來も 同様の (

カン しこの 邊には 川かは は な V がね。

やう

000

r, え、 こちらへ上つたのは水道の鐵管を拔けて來たのです。 それからちよつと消火栓をあけて

消火栓をあけて?」

旦がない。 お忘り n なすつた 0) です カン 9 河流 12 も機械屋 0 ねるとよふことを。

痴呆症と云ふことです。 かっ 5 僕は二三日毎 にい かい てしあ ろい のといいという ろの 河の チャ の訪問を受けました。僕の病はS博士 ッ クは(これは進だあ なたに も失心に当 によれ ば早幾性 3 0 に違が

自身だと言つてゐました。醫者の きせ ん。僕は早發性痴呆症患者では チ 十 " ク も死 15. V る位ですから、 早發性痴呆症患者は 學生に のラ S 博がせ ツ 70 主を始め、 や哲學者 0 あ な 7 ツ た グ から 0) た

を一曲弾 長ちゃら 三心がきいっ 見き ゲ 71 に來たことは勿論 しよに來る 工 い ル や哲で て貰ひまし 學者 0 は夜気 0 7 た。 " です。が、 グと話を そ 5 それ 向か を うの も月で あの漁夫のバッグの外に書間は誰 主 机の上に黑百合の花束 のあ た。 る夜です。僕は 0 7 な 5 ず チ音樂家 ゆうべ カジ V) 0) も月明りの中に硝子會社の社 つて ク も引われ ラ バ 70 " るでせう? て來ませ ク 1= ともヴ ん。殊にこ T あ 1 12 オ IJ 4

それ は後を振り返つて見た。 クラバ カン らこ ツ クが の本も哲學者の 、土産に持つて來てくれたものです。 が、勿論机の上には花束も何もの マツグが de CR ざわ ざ持つて來てくれたものです。 つてね なかか ったら ちよつと最初

讀 讀よ W h で見ませ は古る で 御ご い電話帳を 覽なさい。 う。 これ V は近頃出版 P あ カン な たは河童 う云い 版に ムふ詩を なつ 一の國に た おは野に讀 ŀ の言葉を御存知 " ク (2) 全集の一冊 みは じめた。 になる筈は です。 ありません。では代 の詩を りに

佛陀はとうに眠つてゐる。 子し の花は 化や竹の中

U

ろげ、

しかし我々は休まなければならぬ

、その叉背景の裏を見れば、繼ぎはぎだらけのカンヴァスばかりだ?)

病院にゐると云ふことです。僕はS博士さへ承知してくれれば、見舞ひに行つてやりたいのです。というないない。 せう。 あ けれども僕はこの詩人のやうに厭世的ではありません。河童たちの時々來てくれる限りは、 あ、 あ 0 このことは忘れてゐました。 河童は職を失つた後、 ほんたうに發狂してしまひました。何でも今は河童 あなたは僕の友だちだつた裁判官のペップを覺は の國治 えてゐ の精能 るで

がね…。

昭和二年二月十一日)

誘惑

――或シナリオ――

御出生來千六百三十四年。せばすちあん記し奉る。 一月のせう

天主教徒の古暦の一枚、その上に見えるのはかう云ふ文字である。――「んしゅけらせ」 さらばない しまい えん

二十六日。さんたまりやの御つげの日。

一十七日。どみいど。

1-1 日。 五日。どみいで、ふらんしする。 三月。大

カン 6 HE か 计 水き 本學 る。 樵二 0) 南流部 6) それ から 人、 の或山みち。大き から二人とも十字を切り、 との 山東 みら を下たくだ い 樟谷 つて の木の枝を張つた向うに洞穴の日が一つ見える。 來く はるか る。 木き に洞穴を禮拜する。 樵。 h の一人は 洞穴を指さし、もう一人に何

3

つて  $\sum_{i}$ 20 (1) る。海気 大なき い横の木の桁。尻つ尾 の上には帆前船が一艘、帆前船 の長なが い猿が一匹、或枝の上に坐つたまま、 はこちらへ進んで來るらし ぢつと遠 い海を見する

4

海を走つてゐる帆前船が一艘。

5

を生じ、一人の水夫は飛び立つが早い まふ。 师任道 大勢の水夫は二人の 前船 0 內答: 紅毛人の水夫が二人、橋の下に賽を轉が まは りへ四方八方から集まつて來る。 か、 もう一人心水夫 人の横腹 してねる。 へず えご り そり 2 ナ うちに勝負 イフを突き立てて

やつて眺めはじめる。

仰向けになつた水夫の死に貧。突然その鼻の穴から尻つ尾の長い猿が一匹、顋の上に遺ひ出します。

て來る。が、 あたりを見まはしたと思ふと、忽ち又鼻の穴の中へはひつてしまふっ

7

2" りの立つた中に忽ち姿を失つてしまふ。あとには唯没の上に猿が一匹もがいてゐるば から斜流 めに見おろした海面。急にどこか空中から水夫の死骸が一つ落ちて來る。死骸は水ける。 かり。

8

海気 の向うに見える半島。

子を擧げ、顔中に喜びを漲らせる。すると猿がもう一匹、いつか同じ枝の上にゆらりと腰をおろった。 0 7 前共 12 を枝にまきつけ、 の山みちにある樟の木の梢。猿はやはり熱心に海の上の帆前船を眺めてゐる。が、やがて雨 る。 二匹の猿は手眞似をしながら、暫く何か話しつづける。それから後に來た猿は長、兄にないる。 ぶらりと宙に下つたまま、樟の木の枝や葉に遮られた向うを目の上に手を

10

暮れ になる。すると洞穴の中から蝙蝠が一匹ひらひらと空へ舞ひ上つて行く。 前之 の洞穴の外部。芭蕉や竹の茂つた外には何もそこに動い てねない 0 その うち にだんだん日の

11

机? 2 だの水瓶だのを照らしてゐる。 る。 0 「さん・せばすちあん」は黑い法服を着た、四十に近い日本人。火をともした一本の蠟燭は 洞穴の内部。「さん・せばすちあん」がたつた一人岩の壁の上に懸けた十字架の前に祈つている。

12

じ猿 2 蠟巻 る。 の影が一つ。 の大き 2 0 横額は かげ の頸が の落ちた岩の壁。 すちを見つ尾の長い猿の影が一つ靜かに頭の上へ登りはじめ そこには勿論はつきりと「さん・せばすちあん」の横額 る。續いて又同 めも映つて

13

さん・せばすちあん」の組み合せた兩手。彼の兩手はいつの間にか紅毛人のパイプを握ってる

。パイプは始めは火をつけてゐない。が、見る見る空中へ煙草の煙を擧げはじめる。……

14

しかし、イプは不相變煙草の煙を立ち昇らせてゐる。彼は驚きを示したまま、一度とパイプに近 前の洞穴の内部。「さん・せばすちあん」は急に立ち上り、パイプを岩の上へ投げつけてしまふった。

15

よらない。

ずその又「ふらすこ」の瓶も一きれの「花かすていら」に變つてしまふ。最後にその「花かすていら」 の顔を見上げてゐる。…… さへ今はもう食物ではない。そこには年の若い傾城が一人、艶しい膝を崩したまま、斜めに誰か 岩の上に落ちたパイプ。パイプは徐ろに酒を入れた「ふらすこ」の瓶に變つてしまふ。のみに

16

さん・せばすちあん」の上半身。彼は急に十字を切る。それからほつとした表情を浮かべる。

わ

る。

尻し 尼門 の長気 い猿が二匹、 一本の蠟燭 の下に蹲つてる る。 どち 5 8 をし か めな

18

0 113 前為 の光は 0) 洞语 ----大な 羽过 の内にが 3 カン す 0 カン とどこ 12 十ぱぶと さん カン 架か 力 . を 5 せばすち 舞 照で 5 15 下さが 7 つて來ると、 あ 2 んしは る。 もう一度十字架の 一場が に蠟燭 門 (1) 火: に新る を消してしま 0 7 わ る。 3. 大きき すぢ

19

6 **形**想 を遊り に似ら 窓き 0) た婆さ 窓 ば 0.) 0) (1) 前 建於 を刈り干して 0 窓 世 外で 7 を ^ は茅茸 近 12 W か 突 より カミ る。 步 一人片手 懸力 か けはじ 子= けけ き 4 た 供き の家に 7 多 - 1-6 8 字架。 が一つあ る。 亦 10 去 糸はとでる 彼如 دکی 同時に 0 0 十じょじ 子: 今度見 をま る風景の に又家 まは 12 架は 違が える L W の内部 又意 なが な 十字といいと 家に 0) V ら、片盆 は家公 0 0 の格子 まは も見れ か、 0 えは りには 後 家以 F. 7 かに質み を嵌は 3 (!) 内ない C 0 部结 8 島はたっけ 的 部 0) た長方形の る。 3 は な 島はたり 勿, わ 1 た櫻の 論 そこに な は川上 V 0 彼等 枝だ 窓に は 2 を持ち、 に近続 3 0) さん 5 後はか やは 1) t, い女が一人世 に家い 4) せば -12 務り it X (!) 寸 成 دېر 5 すり 校 5 0) V) あんし づ 1= 1 0 かい 少

てしま

۔کہ

.......

に懸か ての V 0) 長方形の窓を覗きないなど。CR は窓 又大勢の頭の上には十字架に懸った男女が三人高。またままで、 きんま きんにんぶん つた男は全然彼と變りは の外ばかり。 いてね 窓 の外はもう島では る「さん・せばすちあ ない。 彼れは 窓の前を ない。 んしの上半身。但 大勢の老若男女の頭が一面 離れようとし、思はずよろよろと倒れかか だかと 内腕を振い し新 めに後ろを見せて げ 7 2 にそこに動き る 0 生 h 70 41% 0) Vi 十字架 7 明清 70 3 6

20

21

切る。月の光の中をかすめる、大きい一羽の梟の影。降誕の釋迦はもう一度もとの十字架に變きのきなかりたか 起想 ふ。「さん・せばすちあ 前之 0 月明りの落ちた十字架を見上げる。十字架はいっまか 洞穴の内部。「さん・せばすちあん」は十字架の下の岩の上へ倒といる。 んしな驚いたやうに かう云 ふ釋迦を見守つ 0 が初っ 71 初 びし た後、急に い降変な れてゐる。が、 久また 文意た 程と も上つて 迦に愛 やつと前 つてし 十字を 去 ď.

プ 前其 一組。 0 111 みち そこ 0 へ男の手 月る 0 光が 000 落ち が二つ現れ、静か たりは みち は 黑る 12 テ 1 ラ 工 ン ブ ル ーパ に變な を切り 0 0 た上、 7 生 左右に 3. 0 テ ^ 札を配 \_\_\_ - gi ル りは 0) 1.5 1= は め F ラ

23

1:3 0 は 合き 前贯 ^ 十字架 関え 晴や 0 に氣気 光彩 भाग है カミラ 火流 - 7 0 0 から 内な 前 0 0 12 步 カン 部為 40 27 から 洞思 \$1. P さん きは 伏 穴た 0 ٠ ま C せば もうしょ h め 中なか る す に足む 0 ち 度と 同等 あ 熱いしん た 時 んしは 11-2 12 又洞穴 にがら 8 頭を重 る 0 0 を 始は 0) 中も徐ろ 捧 机 8 は げ 洞にあるな 熱だる る。 に明か 0 0 中境 表。 情でき を歩き るく 2 な い n b 7 は 30 カン 5 ľ 3 徐蒙 8 ろむ する る。 に喜び と彼れ 彼れ は のない 3. 0.) 頭がなり ととこ

24

耳及 h 0 ٠ 中なか せ は花は ば す 0 5 受い あ h た草原。草は皆そよ風が レン 右当 0 耳みなか 耳以 た 2" 0 日なか に動き は 樹い 7 木が一本、 わ 果々と園 質み を it 0) 6 7 わ

25

0 前去 前共 かい 0 6 洞性 立, 7= 大きた ちあが 0) 内な 部。 り、 がら 但だ し今度は カン に洞想 火た 0) 外でと にいる。 ルまるい て行く。 7 75 る。 彼れ 関光を頂い 0) 姿が 見み えなくなつ た「さん • せば た後、 す t, あ hu 架は しよ 一十二 \$3 0) づ 作か

か る。 ら岩の上へ落ちる。同時に又水瓶の中から猿が一匹躍り出し、怖は怖は十字架に近づかうとすいは、ダーキ それからすぐに又もう一匹。

26

見なよけ たには勿論、右にももう一つ落ちてゐる。しかもその又右の影は鍔の廣い帽子をかぶり、長いひとり、きなん、なぎ ひと お ン 1 ル の洞穴の外部。「さん・せばすちあん」は月の光の中に次第にこちらへ歩いて來る。彼是語彙を記述 をまとつてゐる。彼はその上半身に殆ど洞穴の外を塞いだ時、 ちよつと立ち止まつて落を 影がに

27

る。

に下るのに從ひ、 星色ば かり點々とかがやいた空。突然大きい分度器が一つ上か やはり次第に股を縮め、とうとう兩脚を揃へたと思ふと、徐ろに霞んで滑えてやはり、まにまった。 ら大股に下つて來る。 それは 次第二

28

まふ。

廣い暗の中に懸つた幾つかの太陽。それ等の太陽のまはりには地球が又幾つもまはつてゐる。

29

で水 前是 0 る。 山みち。圓光を頂いただ そ n カン ら樟 すの木の根 た「さん・せばすちあん」は二つの影を落したまま、 もとに佇み、ぢつと彼の足もとを見つめ る。 がらか に山みちを下

30

うピ は 次第に石斧に變 斜左 め ス に上え 1 ルではない。い か ら見る D. お 3 した川は それ つか又もとのやうに唯の石ころに變つてゐる。 カン みち。山で ら又短劍に變り、最後にピ みち 12 は月っき の光の中に石ころが一つ轉がつ ス トル に變つてしまふ。 しかしそれ 7 か る。石に

31

前意 あることも變りは のはま みち。「さん・せばすちあん」は立ち止 ない。 それから今度は頭を擧げ、樟の木の幹を眺 まつたまま、 やはり足もとを見つめてわ めはじ め

32

次第にそ 月の光を受けた樟の木 の上に世界に対臨 の幹。荒あ した神々の類が一つづつ鮮かに浮んで來る。 5 い木の皮に鎧は れた幹 は 何答 も始め 最後には受難 は 現ち Li てわ の基督 な の意味

最後には や、「最後には」ではない。それも見る見る四つ折りにした東京××新聞に變つ

てしま

33

立ち上つてしまつた時はもう唯の影ではない。 前門 の山みち の側面。 山羊のやうに髯を伸ばした、日の鋭い紅毛人の船

34

もし この いった、かい 山みち。一 船長は唇に絶えず冷笑を浮かべてる。 「さん・せばすちあん」は樟の木の下に船長と何か話してゐる。彼の顔いろは重 る 0 彼等は暫く話した後、一しよに横みち ^

35

海流 7-を見おろし ル の中から望遠鏡を一つ出し、「さん・せばすちあん」に「見ろ」と云ふ手真似をする。彼はない。はいきにはない。 た岬の上。彼等はそこに佇んだまま、何か熱心に話し てゐる。そのうちに船長は

0

5 to よ あ 0 ことた W 0 め 法是 报党 0 は海気 た後、 風かせ 0 望遠鏡鏡 為た 12 に海が 0 き 0 ŋ な を現る 11 摇响 て見る。 5 Vi 6 か 彼等 る 0 から 去 • は 船長された 6) 0 0 草 7 水色 ン は ŀ 勿 n 論 は 動急 W 7 わ 世

36

**夾百零** 嗟さ 0 0 を抑ぎ 剣は 男をとから 望ら 1 を が テ 7 遠 しんだら 発き 72 / 工 人突然 た る。 にら ブ に受け、 映る ま ル 蠟鳥 を ま、 0 燭 ただい 解は ّ ے. ち 0 n 0 光な 仰点 部^ -- l3 1 2 屋や 000 3 向也 0 カミ 落ち 光台  $\succeq$ け 早場 0 日と 景からけい 0 12 V 悲劇は を押お 床が カン た 何ななまい テ 0 奎 上之 劍は i 工 多 を抜ね 眺な ~ あ ブ 倒な め ル 畫為 0 7 n を V 上二 劍は 懸か 7 2 7 相衷 L を 12 け る 抜ぬ は 手で た ま を迎か 酒。 部^ 3. 15 0 屋や 7 杯さ 紅 は de. 0 ~ 毛人 中なか W ギ ようとす つて 10 夕 0 糸工芸 ア 來る。 や薔薇 毛势 人也 る 部 0) 0 もう一人 男女が の花は 屋や 0 かっ など。 阳去 人の 二大り 12 b 飛さ 5 そ 糸工さ 2 テ び 毛 0 0 工 人と ブ 時當 专 又表 ル 10 0 男も唱 兩等を を は 紅言 中次 村ま -F. C

37

机に向か 望ら 遠鏡鏡 0 T 125 わ 映る る 0 た第二 0 電燈 位の光の落ったかりお 0 光景の ちたれる 普 V 書上 の上には書類 な 0 並な や帳簿 h 部个 や雑誌 屋や 0 中なか など。 糸上ら 毛 そこ 人と 0) へ紅き 男が 毛人の子供が一 一人ひとり ほ h B b

抽斗から何か取り出したと思ふと、急に頭のまはりに煙を生じいます。 人勢よく戸をあけてはひつて來る。紅毛人はこの子供を抱き、何度も顏へ接吻した後、「りら言う」と へ行け」と云ふ子真似をする。子供は素直に出て行ってしまふ。 それから又紅毛人は机に向ひ、 あたら

38

戸口へ退いて行く。 通言 封言 とタ すが早いか、 望遠鏡に映つた第三の光景。或露西亞人の牛身像はうまんます らったいまん くれちけい ある トンア じん はんしんさう の手紙を出しながら、「讀んで見ろ」と云ふ手眞似をする。女は電燈の光の中にこの手紙へ目でなが、だ イ プライタアを叩いてゐる。そこへ紅毛人の婆さんが一人靜かに戸をあけて女に近より、一 烈しいヒステリイを起してしまる。婆さんは呆氣にとられたまま、 を据ゑた部屋の中に紅毛人の女が一人せつせ あとずさりに 在

39

370 脊の高い、紅毛人の男の人形が一つ無氣味にもそつと戸を押しあけ、人工の花束を持つてはひつき、 宗 きょう きょ じんぎゅ ひょ がきな 望遠鏡に映つた第四の光景。表現派の畫に似た部屋の中に紅毛人の男女が一人テザラを含ます。う 7 わ る。不思議 な光の落さ 5 たテ ェ ブ ル 0 上点 には試験管や漏斗や吹皮など。そこへ I 彼等 ーブ il

する。

80 て來る。 どな の上に押し倒たが L に 笑から Z 花束を渡さないうちに機械に故障を生じたと見え、 はじ してし め る。 きま \$ 紅毛人の女は部屋 の隅に飛びの 古、 突然男に飛びか 兩手に 類を抑を抑を ~ たまま、 かり、 無造作に

40

面が ŋ 望遠鏡鏡 は わ 0 焼野原ば ない C 的 る。 ことで いつた第五 その又野原から舞ひ上る、 カン あ り。が、 る。 山の光景。 そのうち 2 n 4 暫くすると、一本の柳が川のほとりに生 に突然部屋全體 8 が悲れ 何羽とも知れない白鷺の一群。 の部屋 はますさ 2 まじ 一髪りはない。 い 煙がしてい 中に爆發してしま 唯前 と参は えた、草の長い野原に變は つて わ るのは 3. あとは 唯是

41

頭が を振ぶ 前类 うとする。が、今度は切れないらし 0) 岬のき り、 上。「さん 空の星を一つとつて見 • せば す 5 あ せ んしは空遠鏡を持 る。 Vo つさん 船長は星を手の平にのせ、彼に「見ろ」と云ふ手真似を ・せばすち ち、何か船長と話 あ ん」は身をすさ L 7 らせ、 わ る。 船長も 情だれ 7 T. 1.1. 12 17:0 在切中

目め 0 まん 12 星 蝶に變り、 を 中に立ち、 0 世: た船長の手の平。星は徐ろに石 蝶は最後に極く小さいですが ちよつとあ 42 たりを眺めた後、 軍服姿の ろ に髪が くるりととちらへ背中を向けると、 ナ 术 り、石に V オンに變の ころは つてし 父馬鈴薯に變り、 去 3. C ナポ V 手の平の外に 馬鈴薯は三度 オ ン 11 J. (7)

43

小便が

をする。

中5 つと立た 前点 カン こら彼れ 0 山李 になる。 ちどまり、 しみち。 等 では樟子 「さん・せばすち 時刻は二時三十分。 0) 丁度金 木き の下にもう一度何 られた でもは、 あん」は船長の づ すや か話は うに「さん・せばすちあ はじめる。 あとからすごすごそこへい みちの上に落ち んしの 関光をと た関光は徐ろに大き つて來る。 船長を 走 s. は (製)

2

44

カン ら見る  $\succeq$ 0 山等 おろしてゐ みちの 5 る。 丸 月さ たあ の光の中かりなか たり。但 の風景はいつ 今度は木や岩は勿論、 カコ 無な の男女に満ちた近代の 山市 みらに立つた彼等自身 カッ フ 工 に變態 も斜き

دکی 彼れ等 0 後ろは 終器 45 0 森的 尤もまん 中ない立た つた彼等を 好け め、 何を 彼か とも終う 0 やうに細い かい

云い 3: 3. 6 is 2 彼れ 下が 70 0 0) 1) 力 真ま た を ッ 段後ろに b 眺な フ 8 工 る 7 0 拉た 内态 0 7 ち、 から 部為 る。 0 不相がは 額が そこ さん を 緩冷笑を浮べ ~ . 時々降つて來る花束。 かっ せばすちあ 8 た 彼か は た資質 どうす ん」は大勢の を丁度半分だけ る 踊き とも出で 踊き り子 り子達 達力 來 現の は な 彼れ 10 かる 15 とり働か 世 12 6 酒さ 7 3 を Vi C す 李 る 糸上き 寸 n 毛 た 8 人ん た ま 0) 0 船長 當るかく 彼れ は 0) 当点 かい さう 5 1-

46

0) 間ま 前急 12 0 702 カ 馬等 " 0 フ 足さ 工 P 0 床。 0) 足も一床紫 や鹿が 0) 15 たの足に變しかは に は 靴る を 愛つて は V た足が わ る 幾 つも 絶た えず動き 7 ねる。 それ等 の足む たは父は

47

11112 前門 10 カン 0 \_\_\_l= 力 本思 ツ 0 フ 梅; 工 0 0) 木き 隅ま . 0 10 金点新 後かけ 0 7 000 服力 を着 ま 3. た黒人が か一人大きい 太芸鼓 を打り つて わ る。 کا 0) 黒えぜん 4 亦 Vi 0

0)

48

お ろしてゐる。 前类 の山みち。船長は腕を組んだまま、 それから彼を抱き起し、半ば彼を引きずるやうに向うの洞穴へ登つて行く。 権の木の根もとに氣を失つた「さん・せばすらあん」を見な

49

る。 やつと二とと三ととしやべると、未だに薄暗い岩のかげを指さし、彼に「見ろ」と云ふ手真似をす う一度熱心に話しかける。船長はやはり冷笑したきり、何とも彼の言葉に答べないらしい。が、 て來た時にはおのづからあたりも薄明るくなつてゐる。「さん・せばすちあん」は船長を捉へ、 前类 の洞穴の内部。但し今度も外部に面してゐる。月の光はもう落ちてゐない。 が、彼等の歸つ 26

50

洞穴の内部の隅。顋髯のある死骸が一つ岩の壁によりかかつてゐる。

51

こと返事をする。「さん・せばすちあん」は身をすさらせ、慌てて十字を切らうとする。が、今度 彼等の上半身。「さん・せばすちあん」は驚きや恐れを示し、 船長に何か話しかける。 7

L

ま

3.

か

L

 $\succeq$ 

0

前共

洞穴の内部

の関す。

岩点

0

壁だに

ょ

0

か カン

0

た死骸は徐ろ

<

なりはじ

とうとう赤兄に變

54

(1)

もりき

ることは出來ない

0

52

53

は すると頭は透明は透明 ぼ 前共 の死が、 W やりと三十枚 1= たり: 二 序 の銀ぎ 0) 丁度一枚の を映ら 横き 意がなっ L 7 計点 わ 0 カン 解剖園 る。 の手はこの額 が、 0 やうに そ 0) を捉へ、 1.5 にい あ 1) 0 あ 0) 6) 7 と勝語さ |||| å " リー E 7 かっ そ デをするやうに顔を撫で を露してしまふ。 \$1. で \$2 明り や情か 腦等 を借 は対抗 び

た

た。手で ち 0) だ 育がほ 0) 3 . 映為 柳かんらん 0 7 72 0 枝だ る。 0, 0) 7 老人だの な 5 ずそ n 等ら 0 向か うに は 家い だ 0) 湖湾 も映ら だる 0 十二: るら 架 15 だ С 源。

使は

70

形たち

の赤兒の題にも顕髯だけは ちやんと残つてゐる。

赤が見 の死骸 の足のうら。 どち 5 の足を 0) うらも 生 ん中に一輪づつ薔薇の花を描 てねる。 n

もそれ等は見る見るうちに岩の上へ花びらを落してしまふ。

56

彼れ 等の上半身。「さん・せばすちあん」は、愈興奮し、 い。が、殆ど嚴肅に「さん・せばすちあん」の顔を見つめてゐ 何か又船長に話しかける。 船長は何とも

る

57

をし

な

半なか 帽子 0) かげに な の鋭い船長の顔。船長は徐ろに舌を出して見 せる。古の上さ には ス

1 ン ク ス が 一いっぴき

58

W 前為 と肩車をした二匹の猿 の洞穴の内部 の隅。岩の壁によりかかつた赤兒の死骸は次第に又變りはじめ、とうとうちやする。となった。 になつてしまふ。

59

前き の洞穴の内部。 船長は「さん・せばすちあん」に熱心に何か話しかけてゐる。が「さん・せばせたちゃっ

あ

寸 0 外台 5 部場 を指数 ん」は頭を垂 さし なが 和 5 たまま、 彼に「見ろ」と云ふ 船長の 0) の言葉を聞 手眞似をする。 かっ ず 1 10 るらし い。 船長は急に彼の腕を捉

八、洞穴

60

鹿" に妙は い暗の中 月る つてし 0) 光を受け 生 دکر たはから 0 空中に漂ふ海月の群。 0 風また。 この 風景は L カン お しそれも消えてしまひ、 のづから「酸 ぎんちやく」の あとには小な 充滿し 3 嶮は 10 地 球が一 岩むら

61

にまは

0

7

わ

る。

本は わ 廣な 0 る 磁化 0 V 針と そこ 晤等 を現ち 0) けない しは ナ 7 主 1 70 フ は が 3 0 - J 7 0 わ 現れない る 地話 真な 地ち 球 10 は オ まは V ン る ヂ 0) を被 を緩る つてし 8 3 0 ま に従れ 3. ひか 白岩 い 15 オ 0 かっ V ン オ ヂ v 0) 1 截" ヂ 断だん に變か 間がは

62

狂人に近い表情。船長はやはきゃらじんたかいくらしゃらせんまやり 彼れ 等 0 上された 身んしん さん ・せばすちあん り冷笑したまま、 には船長に 工にすが 睫毛一つ動か つた ま ま、 さなな ちつと空中 11 0 0 み ・を見 な 5 ず 1 义 2 -7 1 2 1 ル 何意 0)

意は

を見上げる。

日なか カン ら叉二つ、二つ、五つ。 船長の手の上に載つた髑髏。髑髏の目からは火取蟲が一つひらひらと空中へ昇つて行く。それせんちゃって カン 前為 前為 2 ら髑髏を一つ出して見せる。 の洞穴の内部の空中。空中は前後左右に飛びかふ無數の火取蟲に充ち滿ちてるにきなったが、くらますくらます。それではなったなますないとなった。 机 の洞穴の内部。「 等の火取蟲 63 65 64 66

の一つ。火取蟲は空中を飛んでゐるうちに一羽の驚に變つてしまふ。

みならず船長の腕を離れると、岩の上へ倒れてしまふ。しかし又上半身を でん・せばすちあん」はやはり船長にすがり、 いつか目をつぶつてゐる。 起し、 もう一度船長の

上为 0 岩は 十字架を捉 0 上為 に倒な n へる。 てしま 始めは如何にも怯づ怯づと、 0 た「さん・せばすち あんしの下牛身。 それから又急にしつかりと。 彼れ 0) 手は體を支へながら、 偶然岩

68

十字架をか ざした「さん・せばすち あんしの下。

69

らから ろを向いた船長の上半身。船長は眉越し に題野 を無な に何かを鏡ひ、失撃に滿 ちた苦笑を浮 13 る。

70

カン

でる。

立ち止まつて帽をとり、誰か見えな 8 前走 次第に 0) 洞院の に下た の内部の へ移つて來る。船長の 船長はさつさと洞穴はんちゃう 後記 ものにお ろ からは たを出て 時宜をする。 「猿が二匹。船長は樟の木の下へ來ると、 薄みあか るい 1110 を下つ て水る 後つて川ま ナ 77t 風言

前為 の洞穴の内部。但し今度も外部に面してゐる。 つかり十字架を握つたまま、 岩の上に倒ま

7 2 る、「さん・ 世 ばすち あ んし 洞穴の外部は徐ろに 朝まない の光を仄か せは

72

斜な めに上れ カン ら 見 <sup>み</sup> おろした岩の上の「さん・せばすちあん」の顔。 彼の類は頼の上へ徐ろに派を流

73

は

じ

80

る、

力がら

ない朝日

の光の中に。

前等 0 山堂 み 500 朝され ただ 0 光の落 ち たいない みち は お (1) づから又もとのやうに黑 V テ 工 ブ ル に参ば つてし

にかき h で か る 0 は ス ~° 1 F (") -- 15 や畫札 ば カン り。

74

0

テ

工

ブ

ル

0

隅す 朝さい を 目 0 の光がの 0 テ 17 工 る。 ブ さし ル 2 0 上与 n こん 一には酒 カン ら大きい だ部屋。主人は丁度戶 の量や酒杯やト 欠伸をする。 ラ 題髯を生やした主人の顏は紅毛人の船長と をあ ン プなど。 けて誰 主場とんは かを送り出 テ 工 ブ たば ル 0) 前共 カン りで にはな り、 あ る。 **卷**禁 りに (1) 部屋

(昭和二 4 11 -11

後記。 郎氏著「日本に於ける公教會の復活」第十八章參照。 さん ・せばすちあん」は傳説的色彩を帶びた唯一の日本の天主教徒である。

浦川和三

\*

\*

\*

\*

\*

\*

淺草公園

――或シナリオー―

を見渡すやうになる。但し大提灯の下部だけは消え失せない。門の前に飛びかふ無數 後草の仁王門の中に吊つた、火のともら ない大提灯。提灯は次第に上へ あ がり、 がた。 た仲店

雷門から縦に見た伸店。正面にはるかに仁王門が見える。樹木は皆枯れ木ばかり。

2

仲店なかみせ の片側。外套を着た男が一人、十二三歳の少年と一しよにぶらぶら仲店を歩いてゐる。

3

年は父親 たりし の手を離れ、 ことは ない。が、稀には彼自身も少年のゐることを忘れたやうに帽子屋の飾 時々玩具屋の前に立 ちょど まつ たりする。 父親は勿論 かう云ふ少年を時々比 1)

を眺めてわ る。

云い 3. かう云ふ親子の上半身。父親は如何にも田舎者らし より の寧ろ可憐 な意識 を 2 か る 彼等の後ろには難沓した仲店。 い、無精経 を仲の 彼等はこちらへ歩いて來る。 ばした男の 少年は 可能

猿を眺めてゐる。玩具屋の店の中には誰も見えない。少年の姿は膝の上まで。 功 に見た或玩具屋 の店。少年はこ 0) 店の前に佇んだまま、綱を上つたり下りたりする玩具の意味

5

6

制是 つてゐる。 を上つたり下りたりし この 利は や猿の後ろは深 てゐる猿。猿は燕尾服 い時なの à 20 ば の尾を無 カン 1)0 れたよう シ ル ク • ノ ッ 1 を仰向 けにか

7

よろ この 玩具屋の あ た 1) を見み あ る体店ながみせ まは しは かたがは じ め る。 猿。 を見てわ それ から前うに何 た少年は か見つけ、 は心に父親 0) その方へ一散に走つて行く。 70 ことに氣がつ きよろ

8

父親らし い男の後ろ姿。但しこれも膝の上まで。少年はこの男に追ひすがり、 しつかりと外套

残したまま、さつさと向うへ行つてしまふ。少年は遠い雷門を後ろにぼんやり一人佇んであった。 せきなん さき かみなりもん さし 0) をした、都會人らしい紳士であ 袖を捉へる。驚い てふり返つた男の顔は生僧田舎者らしい父親ではない。綺麗に口髭の手入れ る。少年の顔に往來する失望や當惑に滿ちた表情。紳士は少年を

見上げる。彼等の向うには仁王門。 もう一度父親らしい後ろ姿。但し今度は上半身。少年はこの男に追ひついて恐る恐るその顔を

9

10

何か悪意の感ぜられる微笑。 の男の前を向いた額。彼は、 7 スクに口を敬つた、人間よりも、動物に近い貧をしてゐる。

11

め る。 を 仲店の片側。少年はこの男を見送つたまま、なるなせ、からだは、せられるとというもで に眺めても、 い づれる洋装をした少女が二人、彼をふり返つたのも知らないやうに。 生憎目にははひらないらしい。少年はちよつと考へた後、當どもなしに歩きはじまいとの 途方に暮れたやうに佇んでゐる。

12

斜流 に話 西世 X 目め 洋言 金がれ 人の 後記 カン 3 0) 人になる け カン 店等 20 5 0 見み 飾さ 0)5 た 首於 0 窓。近 1.0 から 75-02 学らはんしん ? 服务 人形の首は 目的 鏡。 金がね 遠が を 眼袋 カン H 鏡やう \$3 T 頰溪 0) 双眼 づ か 鏡、ない h とら人間 で 2 別がいまやら る 0) 0 育に變つ 風はなる 0) 浴意 0) 鏡や 前点 7 しま に行 庭も 除品 んず けい日め 3. だ少ち 金がれ 0 年た み の後姿で な تخ 5 0) ず カン h 但をし うかき だ中が

13

目的 金なな 0 を買か 病気気で お は かい な け 25 なさ よ。 い 0 お父さん を見付け るには目金が を カン け る 0) 限公 0 5 ね

14

やう 10 き め ぼ V h 0) た造化 B は りと。 左が にか あ 屋や る 0) 鬼だ 飾な FILE 1) 合り 窓を 0) 花紫 造だれ 0 飾さ は 特竹け () 窓をの 籍か 板に だ が研ラス 0 - > 賴也 少的 Fit 年於 物的 のより 稣!t 中身を だ 0) 0) 映ら F115 10 は 開き ľ V 8 7 る わ る。 何為 かい 月1な 国場合 0)

昇る 煙 り に息の當るせるか、顔だけぼんやりと曇つてしまふ。 飾さ り窓の板硝子越し に造花を隔てた少年の上半身。少年は板硝子に手を當ててゐる。 そのうち

16

り窓の中の鬼百合の花。但し後ろは暗である。鬼百合の花の下に垂れてゐた答もい つか次第

17

に開きはじ

める

たつてお前は造花ぢやないか?しかたしの美しさを御覧なさい。」

18

懸つてわ 角など から見た煙草屋の節 る。 この 札に書い り窓 てある 卷煙草の罐、葉卷 のは、 煙草の煙は天國の門です。」徐ろにパイプから立ちたgo ttog てんぷん かん の箱、パイプ などの並 んだ中に斜き めに札が一枚 113 >

は 煙の満 ぼ 1 やりと城が三つ浮かびはじめ ち 充ち た飾ぎ 0 窓まと 心の正面。 02 少年は る。 城は の右翼 Three Castles 石に佇んで ねる。 但是 0) 商標を立體に XL もいませ 0) 上点 たも (1) に近な 煙坊 りないに V

20

2 れ等の城の一と 棕山 棚ろ が何本 つ。 ح の城の門には兵卒が一人銃を持つて佇んでゐる。 その 又鐵格子の門の向

21

12

は

でもそよい

7

か

る

0 城ら 門がの上へ そこに は 横よ 12 い 0 の間は 10 カン カン う云ふ 文句が 浮5 か び始は め 0

りかん に人い る 8 0) は 英雄 となる

22

ち よ ち 0 とふり返つて見た後、 八歩い て來る 少年の 変がた さつさと又歩いて行つてしま 前さ の煙草屋 0 飾 り窓は斜めに少年の後ろに立つてゐる。少年は \$ .

23

前がなる 理だけ見える る 鐘樓 の内部。 撞木は誰, カン の手で に綱を引か \$Z 徐ろに鐘なれ Ť に鳴ら しはじめ る。

度、二度、三度、一一鐘樓の外は松の木ばかり。

24

h だ空氣銃 斜な 0 X 店せ 12 は た の一列。人形 射撃屋 15 り、 () 冬気をいる 店世 0)5 ーつは 的制 を一つとり上げ は 後記 F 3 10 V **巻煙草** ツ ス て全然無分別 を 0 0) 箱は け、 を積っ 扇を持ち み、 た的を狙う 前為 0 70 12 博多人形力 西洋人の女で 3. 射撃屋 を並 の店に あ 10 15 小ち 計流 年なな F.T 3 前 70 性持 な 1= 性。 北方 Vi

25

少きなん

0

姿はなな

膝が

の上流

まで。

西門 中あた る 人人 コ ル 0.) 女のなな ク 0) 人がある 彈 丸非 0 人形は静 人になぎゃ はら 勿論 カン に扇が 们态 [前]ゼ 计 を 12 77 倒恋 ろげ n る す 0 人形态 0 カン 0)5 6) 後 創作 を際 7 8 暗な 7 0) 去 あ 3 5. ば 0 70 カン 0 XL かる ら 0) = 人を

26

前意 カン 0) 射や 的は 學中 0) つも落ち 店金 少ち 年ねん な は 又走 25 一 空氣 0 少年は進ぶ 銃ら をとり ソ上げ、 雄し ぶ銀貨を出 今度は 熱心に 店の外へ行つてしま 的是 を 组誓 -32 四で , is a Ti. = 俊、

月1奈 と見る CB え、 は 唯意 横 道は 10 暗言 黑台 カン 15 う云い 111なか 中なか 10 3. 几几 宇也 赤かか 何かく を浮う VI 3 カン 0) び () 上あが 見み え 5 る せ る。 ば カン り。 そ 0) 1115 「公園六區 0 川上 □下に「夜警語所。 ・ででできる。。 角かく V 0) は突然 電人 於言 3 0) は 理人

23

0)

は

1=

で

あ

る

剔。 出が (1)5 裏? () F. P. 部為 0) とも つた窓が 一つ見み 文 る。 ま 5 直さ に雨野 極ら 在 \$3 ろし た歴 1= Vi 3 V 0) 术

29

ス

17

T

0)

茶川は

から

th

た痕を

アナー 7 1, 窓! (1) を見る 康川! 場や 1.00 0)5 の行を吸い げ 裏 70 0 0 下加 部。這 カミ 0 窓もに 少年かれん 見改 な は は 誰な から も見み 5 に佇ん え な だ 15 0 まま、 唯意 暫く しま 15 ブ は ル テ IJ T ~ から 8 行师 一匹、少年 か 0) 足さ 0 を オし 训言 か

5

30

 $\geq$ 同な 0) r は 劇 勿論逆光線 場や 05 裏5 り 上に 0) 0 寫な に預な (7) とも な どは 0 た窓に は 0 は踊ぎ き りと 9 子。 力 が一人で カン 5 な 現あ 15 0 ALI • から 冷なた 15 に目め 0 かっ 少的 0) 年に 下上 0) 行ら 似片 來 TI 700 那套 がなれ X な強

現的 まるふ 0 節り子は静 カン に窓 をあけ、 小さい花束を下に投げ

31

來 往ららに を離れるが早いか、 に立つた少年の足 いつか茨の東に變つてる もと。小ない さい 花束が一つ落ちて來る。少年の手 は これを拾ふ。 花装束 は

る。

32

やりとなり、「南の風强 一枚の掲示板。掲示板は「北の風、晴」と云ふ字をチョいまた。はいば、はいばないに かるべし。 | 雨模様 こと云ふ字に變つてしまふ。 オ クに現してゐる。が、 それはぼん

33

松門左衛門 みならずそ に見た標札屋 などの れ等 名な 0 の露店、天幕 を並んなら 標札の向うにかすかに浮んで來る南瓜島 ~ てわ る の下に並ん 0 かっ う云ふ名前 だ見本は徳川家康、二宮尊徳、 8 Vi つの 間はに か有き 9 外外りの 渡邊岸山、 名前に變つてしまふ。 近藤勇、近

34

池は の向うに並んだ何軒かの映畫館。池には勿論電燈の影が幾つともなしに映つてゐる。 池片 のでだり

にかた つた少 こち 年のの 5 上学は を向む V 身らん て歩きはじ 少年の の情は め る。 明島 殆ど総学 0) にだ 風意 てに近い の爲 表情。 池台 へ飛んでしまな。少年は

11

ろ

いろあ

35

少年 か げ 力 カミ " (1) 姿はなかた 幾 フ I 8 膝掌 2 動急 飾さ V) 1.5 い 1) -窓き まで。 70 る。 砂兰 料で 小さ 0) 年は 塔な 生菓子、 この節 0 変賞か 窓 の前法 0 へ通り イプを入れ かっ かっ 9 た曹達水 飾 り窓と 心の方に足し 0) 7 " プ を言さ などの X -向5 門うに人

36

を清\* 2 る 生  $\geq$ た子供 3. 0) 0 力 カ 7 "  $\exists$ テ を抱だ ツ フ ラ ク 工 をご 部。 0) V 外部に 屋。 --つとも 0) 2 夫婦 裏に る 0 は 2 煙突が た · . 0 たまま。 5 5 15 一本。そこには 12 中年の男女が二人硝子戸ますれるなど カ " フ 工 は お 义勞働者が二人せつせと 0 づ カン i, (V) 去 日家 は 4) / \ `` は 15 コ 0 " こ行 " 部个 シ + 屋や 0) ~ 東京 ル を を 動 現的 ~ 13 1 --iv

37

テ 工 ブ ル 0) 前走 の子: 供給す 0 1:2 に上半身を見 元世た前 の子供 子供はにこにこ笑ひ なが を

つたり手を擧げたりしてゐる。子供の後ろには何も見えない。そこへい つか薔薇の花が一つづつ

がかに落ちはじめる。

38

めに見える自動計算器。 計算器の前には手が二つしきりなしに動 いてゐる。 勿論女の手

に違が

15 ない。 それ から絶えず開かれる抽斗。抽斗の中は鏡ばかりであ る。

39

前点 (1) カ " フ エ の飾り窓。少年の姿も變りはかせませきないないないないない ない 0 暫らくの後、少年は徐ろに振 1) 返かり、

へ歩いて來る。が、顏ばかりになつた時、 ちよつと立ちどまつて何かを見る。多少驚きに

40

人だかりの 熱心に人だかりに呼び まん中に立つた糶り商人。彼は吳服ものをひろげた中に立ち、一本の帶をふりなが かけてゐる。

様は節大した雪片。雪片は次第にまはりながら、くるくる帶の外へも落ちはじめる。 彼の手に持つた一本の帶。帶は前後左右に振られながら、片はしを二三尺現してゐる。帶の模案である。

42

前にもメリヤス類。毛絲の編みものも交つてゐないことはない。行火の裾には黑猫が一匹時々前 1) ヤス屋の露店。 シャッやズボン下を吊つた下に婆さんが一人行火に當つてゐる。婆さんの

43

足を嘗めてゐる。

つか頭の上に流蘇の長いト 行火の裾に坐つてゐる黑猫。 ルコ帽をかぶつてゐる。 左に少年の下半身も見える。黑猫も始めは變りはない。しかしい

44

「坊ちやん、

スウェ

エタアを一つお買ひなさい。」

一僕は帽子さへ買へないんだよ。」

メ IJ + ス屋の露店を後ろにした、疲れたらしい少年の上半身。少年は涙を流しゃった。これでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、 は ľ 8

やつと氣をとり直し、高い客を見上げながら、もう一度こちらへ歩きはじめ

46

事は らく 少年人 か + 後? かに星のかがやいた夕空。そこへ大きい顔が一つおのづからぼんやりと浮かんで來る。顔 の父親らしい。愛情はこもつてゐるものの、何か無限にもの悲しい表情。 霧のやうにどこかへ消えてしま しか

少年は一度も な 縦さ に見た往來。少年はこちらへ後ろを見 11 С 少年の後 後ろを見ない。 ろ かい らかい て行く男。この男はちよつと振り返り、 せたまま、この往來を歩い て行く。往來は餘り マスクをかけた顔を見

48

はやはり澤山ない。角隠しをつけた花嫁が一人、何人かの人々と一しよに格子戶で出、都かに めに見た格子戸造 りの家の外部。家の前には人力車が三秦後ろ向きに止まつ てわる。人通

前

人力力

花紫

を先に走つて行く。

そのあとから少年の

200

後ろ姿。格子戶の家の前に立つた人々は勿論少年に目もやらえてなったから 0.) 人力車 1 一乗る。 車は三臺とも人を乗せると、 な V

4)

店等 並答 んだ往來。 をおる F X Y ウ  $Z_{i}$ 1 會礼特製品 7 " チ 75 少年はそこを通 た、 ٠ 7 都沒 ン 合人らい に變か 迷ひ子、文藝的映畫 てし 1) 15 細なった ま カン <u>ک</u>ہ か り、 1= 似 サ ンド 7 + わ 1 こと書い F る。 ウ イ לד 後ろは前 ツ 1 た長方形の板。 チ " チ . 7 ٠ よ ン 7 りも は年をとつてゐるも 0 人通 西には つて これ 1) は多は 70 もこの板を前谷 る廣告を 11 を い 0 と一枚貨 ろ 0) 15 後にし どニ 75 の店を か、何点

50

く。

鳥に變つて 統二 に見る た前は わる。 で往来。 が、暫らく歩いて行くうちに叉癈兵になつてしまふ。 松葉杖を た癈兵が一人ゆつくりと向うへ歩いて行く。癈兵ははいいないのから 横町の角にはポ ス 1 カン院が カミ

「急げ。なげ。いつ何時死ぬかも知れない。

52

内部を現して見せる。が、見る見る前のやうに唯のポスない。 往り來に の角に立つてね る 术 ス 1.0 术 ス トは いつか透明になり、無數の手紙の折り重なつた関筒 トに變つてしまふ。 术 ス 1 の後ろには暗

53

0

あるばかり。

0 て行く。そこへ向うに立つてゐた、春の低い あたりへ近づいたのを見ると、どこか少年に似てゐないことはない の姿。少年はちよつとふり返つて見 いて來る。 めに見た藝者屋町。お座敷へ出る藝者が二人或御神燈のともつた格子戶を出、靜か どちらも 何の表情も見せない。二人の藝者の通りすぎた後、向うへ歩いて行く少なんへらじゃうな る。前よりも 整色遣ひが一人やはりこちらへ歩いて來る。彼れ 更に寂し い表情。少年はだんだん小さく O

54

大きい針金の環のまはりにぐるりと何本もぶら下げたかもじ。かもじの中には「すき毛人り前ない。」

棒 の後ろにも暗のあるばかり。 これ等のかもじはいつの間にか理髪店の棒に變つてしまふ。

髪立てしと書いた札も下つてゐる。

55

理り つと内部を覗 いて見る。

56

to

1

に變つてし 頭を刈つて まふ。かもじの中に下つた札が一枚。札には今度は「入れ毛」と書い ある男の横顔。 これ は暫らくたつた後、大きい針金の環にぶら下げた何本からは、 てあ 20 かも

57

婦が一人。看護婦は玄關に佇んだまま、 セ ての中へはひつたと思ふと、すぐに又階段を下つて來る。少年の左へ行つた後、病院は靜意は許ない。 5 セ へ近づき、とうとう玄關 ツ ショ ン風に出來上つた病院。少年はこちらから歩み寄り、石の階段を登つて行く、 だけになつてしまふ。その硝子戸を押しあけて外へ出て來る看護 何か遠い 4 0) を眺めて 30 る 7) 1

コン

クリイ

7

環がはお か ると、 の猿 子 僅等 膝さ 斜めに見た前の た室内。そこに西洋人の人形が一つ怯づ怯づたった。 かに空を残したコ の上に組んだ看護婦 この室や のづから急に下へ落ちてしまふ。 をこじあけてわ を現して見せる。 へ忍びこんだ盗人らし 60 59 61 ン る西洋人の人形。但 それ 7 0) IJ 兩手。前になつた左の手には婚約の指環が一つはまつてゐる。 カン イ トの好い ら又塀全體 の塀。塀はもう何も現してゐない。そこを通りすぎる少年の影。 い。室の隅には金庫が一つ。 これもおのづから透明になり、 しこの人形の手足についた、 は操り人形の あ たり を窺か 舞臺に變つてし 7 72 るい 細ない糸に 復立なかん 鐵格子の中に群つ まふ 0 をかけて 舞小 何本かはは は鬼に角四洋 か 20 た気に (1) た見ず

食ひは

ľ

める。

そのあとから今度は背むしの

62

又是 は生情引 へ 舞ひ 前常 かい 下が 5 一つて來 斜めに見お き裂か る 前き n いよりも小な るした往 7 2 るらしい。 さい 落葉が 往続の が、 上には落ち は 一枚。最後に雜誌 つきりと見えるの 葉が一枚風に吹 の廣告らし は「生活、正月號」 か V れてまはつてわ 紙な B 一枚飜 こと云ふ初號 る。 つて 活力 そこへ 來 る。

63

3

る。

める。 から こへ歩みより、 大なき 一人やはりべ が、 常幣木 背世 むし から の下に ン は チ 0 振ぶ か ^ かり返りも 來て腰 りし ある ~3 ンチ。 んやうに腰 を かける。 ない 木々の向うに 0 をか 時々風に搖 0 け みならず懐から焼き芋を出 る。 それ 見み えてゐるのは前の池の一部ら n る後 か 6 浸を拭を対 ろ 0 常磐木。 ひはじ L 少年は め がつが る。 すると前 ふと背むし つしてゐるやう 0 少年の年の 0 背む を は

焼き芋を食つてゐる背むしの額

65

前為

の常磐木の

0

かげに

あ

るベンチ。背むしはやはり焼き芋を食つてゐる。少年はやつと立ち上り、

頭を垂れてどこかへ歩いて行く。

66

計れ かの手が一つそつとその墓口をとり上げてしまか。 8 上が から見 おろし たべ ンチ。 板を透かしたベンチ の上には蟇口が一つ残つてゐる。

67

塩がまぐち 前类 まひには ロの中を檢し の常磐木のかげにあ の中を檢 ベン べてね チ て の上は背む 2 る。 る そのうちにいつか背むしの左右に背むしが何人も現れはじめ、 るベンチ。但し今度は斜めになつてゐる。ベンチの上には背むしが一人 互に何か話し合ひながら。 しば かりに なつてしまふ。 カン も彼等は同じやうにそれぞれ皆熱心

0) 資源 窓し 題記が 36 近し 屋や VI 2 0) 0 あ カン 飾な る老人と 老ららじん り窓。男女 へに變つ の学身だけ 外の寫真に 7 L 去 は から 2 何枚は 後は 0 5 もそ な カン V 0 れぞれ そ 唯な 0) 日なか 2 解が、 終か () 10 育な たつ に は た は 15 ひつて 一次れ 0 0) 1113 懸か 1= フ カン D 前常 " 7 (1) ク わ 背む る。 0 コ カミ 才 0) 1 首信 10 2 13 则公 机 たつ 章を 等 0) 男女是 7 0

69

る。

カン たら見み た観音堂の 少さ 年は 2 0) 下を歩い て行 く。 觀なるの 堂の上には三日月が一つ。

70

を向む 観なる 北部 き、 77 ノより、 、 さつさと斜な 0)5 正常的 こち 002 一部。但是 5 め に歩る へ後に し扉は V ろ で行い を見れ 0 世 しまつて たま 7 しま ま 3. わ ちよ る。 0 そ と観音堂を仰き () 前に禮拜 7 Vi 7 か 見み る 何人なんじん る。 そ から n 0 人々 かい た。 i, 突然 少年 7

71

3 5 映る 8 つてね K 15 カン る。 ら見み そこ お 3 へ又きたちつ 大きき つて來る、 1 長方形の 性がなった 手水で し切つた少年 金ない 柄: 村了 (1) カミ 河かは 何本んほん カン h だ水常 には 大かか げ 3/

ス 前意 前為 大馬 ク  $\geq$ の石燈籠 き を 0 0 石燈館 男の上半身。 V カン 石燈館 けた前の男であ の下部 の上部。石燈籠は柱を残 の下部。少年はそこに腰をおろし、 の後 73 尤も顔だけは 75 74 る。 ろ。男が一人行ん 0 4 こち ならずその意 5 を向む たまま、 だまま、 も暫くの後、 7 わ お 駒やうさ な 何たか 0) V づ から炎に に耳を傾い に額は が、 少年の父親に變つてしませられんちちおやかは を隠して泣な 静い けも なつて燃え上 カン に振っ 7 7 きは り る 返れつ

た

0)

を見ると、

5.

72

下火になった後、 そこ に開い き始め る菊 0 花が一輪。菊 の花は石燈籠の笠 よりも大き つてしまる。 35

76

少年の肩へ手をかける。少年は驚いて立ち上り、 前意 0 石燈箔 0 下办 部。少年 は 前き り 1 С そこへ 何か巡査と記をする。 帽は を目ま 深意 に カン 3" それから巡査に手を引か た巡点 在が一人步 ()

れたまま、 カン に向家 うへ歩いて行く。

の石燈籠の下部の後ろ。今度はもう誰もわ

前為

78

前さ

0)

仁王門の

大提灯の下部だけは消え失せない。

この大提灯。大提灯は次第に上へあがり、 前共 0) やうに伸店を見渡すやうになる。但し

留 和 华三 月 14 (H

たね子の憂鬱

うん、 あ 5 御をんじ . . . . . お なか い 0 チ たの? こ = ツ +!

つた夫にかう熱心に話し たね子は夫の先輩に當る或實業家の令嬢の結婚披露式の通知を貰つた時、丁度勤め先へ出かかたなるとはない。また、まないけばかれてあるいまでいます。

「あたしも出なければ悪いでせうか?」

かけ

た。

てるた關係上、たね子よりも寧ろたね子の眉に返事をした一 それ 夫はタイを結びなが は悪いさ。 5 鏡の中のたね子に返事をした。尤もそれは簞笥の上に立てた鏡に映つ鏡を繋

一だつて帝國ホテルでやるんでせう?」

のに近いものだつた。

「帝國ホテル か?

たね子は急いでチョツキをとり上げ、もう一度この披露式の話をし出した。

「帝國ホテルぢや洋食でせう?」

「當り前なことを言つてゐる。」

「それだからあたしは困つてしまふ。」

「なぜ?」

「なぜつて……あたしは洋食の食べかたを一度も教はつたことはないんですもの。」

「誰でも教はつたり何かするものか!……」

0 披露式の通知に目を通し「何だ、 大は上着をひつか けるが早いか、無造作に春の中折帽をかぶつた。それからちよつと簞笥の上げるがはやいか、もまらさなる。ないないなった。それからちよつと簞笥の上げるが 四月の十六日ぢやないか?」と言つた。

「そりや十六日だつて十七日だつて……」

「だからさ、まだ三日もある。そのうちに稽古をしろと言ふんだ。」

ぢやあなた、 あしたの日曜にでもきつとどこかへつれて行つて下さる!」

かし夫は何とも言はずにさつさと會社へ出て行つてしまつた。たね子は夫を見送りながら、

行い も書か は つの 0 い 5 た。 かと一々欄外へも目 0 細學 は よつ 問意 な V と憂鬱 子ども 膝さ 7 かい 10 の上5 かっ あ 0 手で た。 0 0 す に たやうに感じ、 な 10 洋食の食べかたなどと云 それ n なら Vi 彼女はひとりに 0 等の 痕まと す 成さへ煤ける を通した。が、「今日の縁立 12 本は は を開め わ 早速用簞笥 5 T 机 VI な た わ な ると、 まま、 た。 カン 0 の抽手に た。 ٤. 0 どう云い 長火鉢の前 8 み それ な 0) 5 カン は ず又争は 一ふ小説 ら古る てしは ? は彼女の體の具合も手傳 い家政讀本を二册出 0 あ 彼女は 新人 を讀 つても、 聞え n む時 をとり上げ、 な Vi ふと女學校 過念去 よりも一生懸命に目次を辿つて 洋食の食べかたなどとい 0 与を放 の教科書 L 何怎 0 かさう云 た。 7 つて 70 2 たことは にそ 70 n 等的 た。 3. 記事 10 0 本是 た 確 1). は 3. 1: 子. な

木綿及び麻

織访

物洗濯。

ノヽ

ンケ

チ

前、持

足性袋、

食卓地、

ナプ

丰

工

ス、

敷物。 紙はない リノ IJ ワ 4 コ 才 7 力 T ~° ١٠:::

| 豪所用具。 陶磁器類、 硝子器類、 金銀製器 计。

一綱帯法。 一いき の体が でに失望し 老軸背、 湖帶巾、 たた ね 子 は もう 一片 (2) 本を檢べ出した。

8

確

か

7

は

な

Vi

「收入及び支出。勞銀、利子、企業所得「出產。生兒の衣服、產室、產具……

7 家か の管が 理。家風、主婦 心心得、 動勉と節儉、 交際、 趣味、

れ 子.-II カミ 0 カン りし て本語 を投げ HI 大意 き 15 税さ 0) 鏡意 の時 / 爱如 を結 AJ に立た つて行い 0 洋雪

食より 食 ~ かい た だけ は どうし 7 も気き 1= カン カン 0 7 な 5 な カン 0 たし

7 な L カン 行 20 かい 0 0 L 0) この た。 次等 た。 0) 店公 4:3 た 後二 もは ね 7.3 夫きな P 15 ら テ な た 工 ブ ね Vi 子二 0) ル カン 10 0 と思い 心人 向む カン 西世 ふと、夫の 77 を見る な カミ カン ら、 ね、 ボ まづそこに do オ 3 ナ CR ス 2" 彼かの に は彼等以外 女は も影響した不景氣を感ぜず を 銀座 0) 平5 に辞 の或る 3 わ V な ス 1 い V) オ に安心 には ラ ン 12 / 6 1 22 XL

「氣の毒だわね、こんなにお客がなくつては。」

常談 2 th 言な かい 0 5 5 夫き はさ P ナ V け 1 フ な p Vi 0 フ とつ 才 オ ク 5 を は 2 お 0 客意 上あ 001 げ、 な V 洋食は 時じ 間か 0) を 食た 選出 ~ 0 て來き かっ た を教を た W 八出だ L た。 それ 8 亦言 行 はない

必您

0 10 違が Z な カュ 0 た。 が、 彼れ は T ス パ ラ ガ ス 10 \_\_\_\_l: ベナイ フ を入 n なが 5 兎と にかく た

バ ね 子二 ナ を教 ナ だ 0 ^ る 0 HIE 0 に彼れ 7 來き (1) た 全智 時等 1 識さ は を傾か お (1) けむ づ -かっ 6 75 た。 カン う云い 彼か る果物の 女な 8 勿論 0) 熱心 値ね 段だん を考べ だっ た。 な 11 訣 カン し最後 12 は行 1= カン な 才 V > ヂ た だ

た 座さ たさ 彼れ ね子 7 0) 0 と思ひ 裏 か なは静 は る 江 夫きの 5  $\subset$ 返かれ 1 か 0) 言葉 だつ カン V 7 0 ス に好い た。 た。 わ 1 た。 オ から ア ラ 15 加加 (1) ス ン 減けん フ 4 た を な返事 ア な 丸 あ 5 子二 3 ル 1 す 12 は 心にの の上気 萬ま を與れ 銀色 一間違い 座さ 一へ落ち ^ 111なか 0) な 裏ら 12 何度と カミ つた 艺 た日ひ 北ある ら 時当 8 1 て行い 退步 あ には フ L 才 XL 勝が 8 オ 0 た。 ち P ク 12 と云い (1) は 足も 使か 夫き 9 を運 静ら はと 3. W 病的な不安も感じて カン P カン に存る h た 0 と我 だ か め 0) 務也 た。 カン カ を果た ツ カュ フ 0 工 0) わ 飲の 油流 た 7+ カン かっ を感か 銀 た

傳記 段だん 0 帝に國 狭ち を登ま の錯覺に氣づいてゐた。 どと を引い 0 9 ホ き、 テ 走さ な る、 ル カジ あ ら … 氣<sup>き</sup> 0 大な 川なか 6 大なな き ~ あ は なた、 0) 一いっぴき 石岩 77 世 や煉丸 る 10 しかし氣づい () 風が」と言い 0 だよしと答 風か は を用ち 3 加力 論る /\ 感じ 彼女に N つた。 た 內語 たば -3 it が、 感だ n 1-好は かい ば 9 何な め 夫など だつ 7 た 7 カン るだけ谷 ? 無一 だ た。 氣き 0 3. り返か た。 味改 に近か た 2 ると、 ね た 々彼女の神経にこだは 21. 子 は 45 ね 子: は 實り \$ 大きに ちょつ 際「感じ は 0) 紋服 を感じ 方: う言い こと當惑 を着 たしだ たっ た夫を前 は C, n 0 () らた た。 な 73 1, 1 た 10 表情を浮 前二 に狭す 彼ら 决抗 女: す には 起生 8 リエル 1,0 大

行师

力工

な

かっ

0

た。

格い 上が حکی 0 n パ 彼等等 夫等 8 5 + る ン 0) = 在 ラ ょ 時等 を け 部にた 音と 口至 F 0 太人 は 葉出 を見る 外点 目的 n n ~ テ 入り ば を は を 工 E 80 な 思る た な n 注意 ブ 八はち 時等 かる 5 15 ル る V 分が な 出だ -0 0) で 0 にさ L た。 图式 力工 サ 12 か 杯等 た ラ 8 た 0 12 日成かり をき 70 0 け F 外方 り、 3 L 日だち カミ 0 n 7 2 E (1)5 カン 0 上南 n L 3 神上 2 15 ナ げ 晩ん P 10 經过 礼 1 た  $\succeq$ 餐ん 3 よ (1) フ 去 3 震る 1) 0 ルゴ p (2) ま、 ら氣き 7 晩ぱん 幸息 ^ 0) フ と思 餐ん HIE Wit る 才 (1) -12 い 0 から 才 中なか 0 來き 0 4 を ク 0 感力 カン 15 た 徐节 0 を 予告 中間 動? 8 た ろす 日宇芸 だ 最も と思め に最高 た。 10 0 カン ż は た 苦る 企上 後二 ま 111/2 3. 震る L 415 1 は 勿ち 近点 た。 /\ 6 3 7 出だ 今度 何な づ 論が ナ 33 分流 1 15 た イ MLG た は三き 7 カン 走 フ ね (1) 1:5 だ 行 子三 を N 鞭ン 落と 汇 0 は 0 0 1= 感じ た。 酒 た。 料な 伯言 な L IIII " ではな た 0): 彼女は 杯な 時等 だつ た L を と思め れ 10 を 外的 子: ij は た -32 法 げ 途 1-1-11 7 IIIL. Jj it 彼言 た 5 法超 17. 女よ 补发 0.) 12 to

夫きのと 明意 無こ 彼れ を肴が 足も 等 1 8 食堂を バス とに氣 或電人 酒 を飲の HIL 0 前為 を 0) 終し ^ h 0 -(-通為 H 野ラ 70 4) な カンん た。 カン 5 から か 制修 6 2 0 は 15 横き tr. た。 L 町をちゃら P ix 勿如 そこ ぎ 論な 氣管 曲き 味 彼か 12 0 女艺 7 1= は 行い 0 何な 2 1 80 t カン 0 た。 10 ツ 5 は --- l 3 H 夫等は 校志 5 を 和学 6 0) 男をと 山了办 1) V と見 也有 がこ た 一人「食堂」 0 西至 之 0 た た。 -ば 70 カン 2 る () しの 4) 0 5 だ 女芸 5 L 中毒 0 ち かい た。 2 10 0 彼れ £ . た カミ ざ 等 け た は 彼か 電ん な ね 女艺 燈点 -F= から 江 5 0

414

自由を羨まない訣にも行かい これでも不動産(!)が殖えたのだからね」などと得意になつてゐた問親のことも。 つかしみじみと彼女の生まれた田舎のことを思ひ出してゐた。五十圓の債券を二三枚買つて 從つてあたりも暗くなりはじめた。 男を、 との 無精髭を伸ばした男を輕蔑しない訣には行かなかつた。同時に又自然と彼のだとなり なかつた。この「食堂」を通り越し たね子はか う云ふ夜の中に何に た後は ぢきにしもた家ばかりになつ か木の芽の与ふの を感じ、

を結んでね 次の日の朝、妙に元氣のない額をしたたね子はかう夫に話しかけた。 る所だつた。 夫はやはり鏡の前にタイ

あなた、 けさの新聞を讀んで?」

うん。

「本所かどこか 0 お辨當屋の娘の氣違ひになつたと云ふ記事を讀んで?」

發狂した? 何で?」

夫きは チョッ キへ腕を通しながら、鏡の中のたね子へ目を移した。たね子と云ふよりもたね子の -

2

たせね

ね

さうかも知れない。」

「職工か何かにキスされたからですつて。」

「そんなこと位でも發狂するものかな。」

「そりやするわ。 すると思つた ck あ た しもゆうべは怖い夢を見た。

「どんな夢を?――このタイはもう今年ぎりだね。」

「何か大へんな間違ひをしてね、 何をしたのだかわからない のよ。何か大へんな間違ひをし

て汽車の線路へとびこんだ夢なの。 そこへ汽車が來たものだか 5

「轢かれたと思つたら、目を醒ましたのだらう。」

夫はもう上衣をひつかけ、 春の中折帽をかぶつてゐた。が、 まだ鏡に向かがなかなか つたまま、 n 1 の給す

かたを氣にしてゐた。

て眉毛だけ線路に残つてね Vi V え、 樂 カン n てしまつて るのだけれども、 カン らも、夢の中なかなか ……やつばりこの二三日洋食の食べかたば では ち やんと生きて わる 0) 唯體は減茶減茶 かり気に 1=

たね子は夫を見送りながら、半ば獨り語のやうに話しつづけた。

もうゆうべ大しくじりをしたら、 あたしでも何をしたかわからない のだから。し

入れてゐた。彼女はぼんやりこの寫眞を見ながら、もう一度番茶を飲まうとした。すると番茶は いつの間にか雲母に似たあぶらを浮かせてゐた。しかもそれは氣のせゐか、彼女の眉にそつくり が、彼女の心もちは何か落ち着きを失つてゐた。彼女の前にあつた新聞は花盛りの上野の寫真を と、その日も長火鉢の前に坐り、急須の湯飲みについであつた、ぬるい番茶を飲むことにした。 かし夫は何とも言はずにさつさと會社へ出て行つてしまつた。 たね子はやつとひとりになる

たね子は頰杖をついたまま、髪を結ふ元氣さへ起らずにぢつと番茶ばかり眺めてゐた。

(昭和二年三月二十八日)

古千屋

家康は本多佐渡守正純に命じ、

直之の首と質檢しようとした。

圧性純な

次ぎの間に退い

で精

に首

長然

() E

家け

陽宗兵

帶為

寺川左馬助の二人だつた。

將軍秀忠の江戸したうでんなでれたえど

かる

とら上浴する

3

0.) を待ち

つった後、

大震

の城場

をせ

刘

20 ため

だった。この使に立つ

た

0.)

直之の首は

を献上した。(家康は四月十七日以來、

二條の城に

とどまつて

70

た。

2

れに

門直之、 死世 0 四月三十日小 樫が 御ご 幣の指し 0 戦たか 淡輪六郎兵衛重 Ch の未の刻い 物に十文字の槍をふ (!) あ 0 た (1) 彼等 は元和元年四月二十九日 政 等は の軍勢な V りか づ n を打ち破つた淺野但馬守長晟は大御所德川家康 だし、 8 2 0 槍の柄た 戦た ひか だつた。 (2) 0 た 折き め 1= れる 大阪勢 打5 ち死に まで戦った後、 の中で た。 しも名を知 殊 小に塙園石造 樫5 じっ U.) に戦なっ 明美 衛門直之は た場際 (1) 1/1/2 0) に打っ 右衛 勝利

金之

桶等 0) 康二 霊をとり、直之の首を内見した。それ 派に返事 をし た。 から蓋の上に卍を書き、更に义矢の根を伏せた後、

カコ

直之の首は暑中 の折ち カン 5 類たれ首になつてをります。 從上 って臭氣も甚だしうござい ますゆる、

しかし家康は承知しなかつた。 御檢分はいかがでどざいませうか?」

誰なも 正 純素 死し は又次ぎの間へ退き、母布をかけた首桶を前にいつまでもぢつと坐つてゐた。 んだよう は綾は りは な 1 。鬼に角これへ持つて参るやうに。」

早場

5

世

1

かっ

に参じて 為に一切 名を知 も偶然ではない 家は康治 時は 6 は次ぎの間 -- l3 n 字不立の道を修 彼如 た物師 に年どとに二百兩の のだつた。 へ聲をから 0) 一人に數 がけた。 8 へら 7 わ 遠州横須賀 金なな た。 れて なかがぶりょく 家康のからいふ直之の首を賢穢したいと思っ わ た。 見の徒士の 7 0) 2 7 た。 なら ず家康 最後に直之は武藝 B 0 だつた塙園石の (1) 发: お万の方も彼女の生 0) 衛門直之はい 外次 にも大龍で たい つか天下に 和意 h だ頼富 街の 3 必ずし 會点 下沙 シ

かし正純は返事をせずに、 やはり次ぎの間に控へてゐた成瀬隼人正正成や土井大炊頭利勝

問と はず語りに話 しか け た。

ら取もやはりこれだけは下々のものと少しもお變りなさりませ わきまへたつもりでをります。直之の首は一つ首でもあり、目を見聞いてをればこそ、 お斷り申し上げました。それを强ひてお目通りへ持つて参れと御意なさるのはその好い證據で 鬼角人と申すものは年をとるに從つて情ばかり聞くなるものと聞とかくひとま な。正純も弓矢の故實 いてをります。大御所 だけは 御三 質した ほどの 柳かっ

ございませ 家康は花鳥 か の徴越 か ? しに正純の言葉を聞いた後、もちろん二度と直之の首を實檢しようとは言は

たか

たやうに叫び出した。彼女はやつと三十を越した、古千屋といふ名の女だつた。 7 ると同じ三十日の夜、井伊掃部頭直孝の陣屋に召し使ひになつてわた女が一人俄に氣の狂った。

か 塙人 5 團加 Vi 石常 ふ、辱き 問題ほどの言 8 を受け 特の たたた 首が も大御 は 必ず誤り 所是 の實検 を 世 には す には 具さ ~ \$3 をら かい Win ぞこ め かっ ? 其も一手 0) 大将

だつ

た

的

5 干古 力も殆ど抑 屋は つづけさま ~ ること 10 叫音 0 He びな 來曾 ない カミ 5, 3 0 その だつた。 度な 仮に空中 凄がさま ~ 師を い古千屋の り上らうとし 叫び聲 た。 は 2 もちろん、 81 なは、又共 た方に 男女によ

みな を引き 井る 有礼· 据 6 1 ゑよ 0 陣屋を 直来は こうとす の騒ぎ 家公 康等 る騒ぎも一かたなら から にはいっ V ことは 古二 子を屋を お 0 に直之の悪靈の づ ない カン 5 徳川に 0 に違が 家康 N 乗の 0) な 耳なに b 25 移5 0 もは 0 た為 Z に誰も皆恐 5 な V 決には行 れて わ カン な ること カン 0 を話 た。 0

家に 直流 は大蠟燭 0 怨5 3 0 0) 8 光かり 不多 小思議 中なか 10 は かうき な 5 0 0 で ば は 早速質 り言言 葉 検は を よう。

た。

夜よ 其 色の別は 足 دکی たむ け 0 0 織り -- 1: けた旗本が二人いづれ を着、 作う 0 城と 下指 0 廣びる ŋ 間 旧に直之の 0 校はか をつ 首分 け を實檢す た きます、 の柄に手をか 式道を るの は 1) け、 豊間 12 直德 家はま 之後の よりも いり質検する 首次 を質検し 反か つて る間は した。 B 0) 8 そ ち 0) つと首へ目 1 2 汉首 カン つた。 のだら 家以 缺事

でねた。 直之の首は頰たれ首ではなかつた。が、赤銅色を帶びた上、本多正純のいつたやうにないます。最に

大きい兩眼を見開いてゐた。

「これで塙團右衛門も定めし本望でございませう。」

旗本の一人、一一横田甚右衛門はかう言つて家康に一禮した。はたちと ひとり

彼れ の耳へ口をつけるやうにし、「その女の素姓だけは檢べておけよ」と小聲に彼に命令した。 か し家康は額いたぎり、何ともこの言葉に答へなか つた。 0 みならず直来を呼び寄せると、

=

干.5 てたやうに深い眠りに沈んで行つた。井伊の陣屋の男女たちはやつと安堵の思ひ の話を耳にすると、「本望、本望」と聲をあげ、暫く微笑を浮かべてゐた。それかばは、な 屋\* 家康の實檢をすました話はもちろん井伊の陣屋にも傳はつて來ずにはゐなかつた。古千屋はこれず、 の男のやうに太い聲に属り立てるの は 氣味の悪い B 0) だつたい に違ひ ta かっ つた。 6 をした。 いか こにも疲 れは

そのうちに夜は明けて行つた。直孝は早速古千屋を召し、彼女の素姓を尋ねて見ることにした。

彼女はからい ふ陣屋にゐるには餘りにか細い女だつた。殊に肩の落ちてゐるのはもの哀れよりも

寧ろ痛々しかつ た。

そちはどこで産 机 た な?

直孝はぢ 藝州廣島 つと古千屋を見つめ、 の御城下でございます。」

そち は塙に のゆかりの 4 のであらうな?」

かうい

ふ問答を重ねた後、徐に最後

の間を下した。

古千屋ははつとし たらし カン つた。が、 ちよつとためらつた後、存外はつきり返事をした。

は , , お差しうございますが……」

直之は古千屋の話によれば、彼女に子を一人生ませてゐた。

8

82

その

カン

正気を 世 を失ひましたと見え、 ねでございませうか、 昨夜 何やら口走 御實檢下さら 1 たやうに承は なと聞き、 つてをります。 女ながらも無念に存じますと、 もとよりわたくしの一

存 は骨に えの な 5 ことばかりでどざ います から

古千屋は兩手をついたまま、 明かに興奮してゐるらしかつた。それは又彼女のやつれた姿に丁

度朝日に輝いてゐる薄ら氷に近いものを與へてゐた。

「善い。善い。もう下つて休息せい。」

直孝は古千屋を退けた後、もう一度家康の目通りへ出、一々彼女の身の上を話した。などからまた。

「やはり塙團右衛門にゆかりのあるものでございました。」

の中ないに 家は東京 この もい は初めて微笑した。人生は彼には東海道の地圖はは、 推測は今度も七十歳を越した彼の経験に合してゐた。 つか 人生の彼に教 へた、何ごとにも表裏 0 あ のやうに明かだつた。家康は古千屋の狂亂 るとい ふ事實を感じな い訳には行かなか

「さもあらう。」

善いわ、やはり習使つておけ。」・あの女はいかがいたしませう。」

直孝はやや苛立たしげだつた。「善いわ、やはり召使つておけ。」

「けれども上を欺きました罪は……」

家康は暫くだまつてゐた。が、彼の心の目は人生の底にある隆黑に ーその久闇黒の中に行る

いろいろの怪物に向つてゐた。

「わたくしの一存にとり計らひましても、よろしいものでございませうか?」

うむ、上を扱いた……」

日をしたまま、何か敵勢にでも向ひ合つたやうにかう堂々と返事をした。 それは實際直孝には疑ふ餘地などのないことだった。しかし家康はいつの間にか人一倍大きいできばななか

「いや、 おれは敷かれはせね。こ

(昭和二年五月七日)

多と手紙と

交渉が

を重かさ

ね

なけ

22

ば

なら

な

かっ

0

た。

0

4

ならずそれ等

0

事

件完

にから

まる親戚同志の感情上

のかり間に

かい

從兄

0 牧監

は僕には

何な

よりも

打然

擎

だ

0

た。

僕は

從見

の弟と一つ

しよ

に取る

なく僕に

12

然之

花は

0

喉頭癌

の為な

に改人に

なつ

--

か

2

n

カン

ら僕

0 遠緣

0

少さ

年はこの正月に家出った。

7

わ

た。

2

n

カン

5

9

なが

5

僕自身もに

肉體的き

1

L

みじ

み変

れて

70

ることを感じ

た。

僕

0

叔父は

上された

0,5

十一月に

坂;

彩沫

尽

日前にちまれ 僕には に に近か けなか 重物 2  $\geq$ は 外公 V 0 往來は賣出 刑法 刑的 套に 所は 所と ア 12 12 ス 對意 は 1 す L U ラ () 3 0 力 旗 女子から 7 1 などの 合き わ 0) 心とも 帽が た。 残さ 僕《 まじ カン は従兄 つて 3" り、 つて わ を慰め たも TITE: わ ケ谷 るこ (1) い刑務所の 0 とは 3 親戚総代に どこ 确门 かっ 八歩い だ 0) 町全體 外点 た て行い な d ら 冬枯、 方 0 た。 7 . 0 ているい 僕 (1) 従兄は 7/1: た。 僕 俊艺 加加 11 (')

は

かりも

論

腹点

と減

りは

C

8

た。

カン

L

それよりも

やり切き

れな

かつ

たの

は

全然火

0)

とい

4

0)

0

題だは 印力 東京 カン 12 生与 10 ま 週に \$2 間がん た人々以外 C. 3 那t. 養き L 通3 た 心じ悪 と思はず だは に は b を か 生じ 5 n な 勝が カン 5 0 だつ た。 僕は從兄 3 面會し

は 26 2 老 門台 薄さ 離な 太岩 N ケ 谷や 緣 0 い n 9 前意 木 かる 0) を張は に ジュナニ 刑以 0) 2 格子 務む な 5, 所上 何な 0 戶世 た かっ は 庇に厚 腰 長なが 雑さ 草な 0 0 誌し 向な カン 半はんぱく を讀 枯か け うに、霜に焦げ n 0 W 苔は の野の た、 15 W で 10 0) 乾か 高か 何人なんにん を垂た わ る三十四 V V たかんく 36 5 # E 腰に 手を た枠での した、 一合いたん を などの Jî.≃ 8 お たかから 好きしん ぐら ろ 0) 女だな 7 物 あ 13 らし る、 0 0 7 2 た。 \$2 わ 砂や た。 -い 行い 看守に名刺 利的 って貨 を敷し かっ 0 み 一番目 な た庭を透 5 5 を渡れ た。 ずどこ 立だ 0 2 L か中世 た た。 カン  $\succeq$ 10 0 は 2 7 は 黒編 紀さ 8 n CO 僕 和党 7 た門人 0 飲ま 0 羽は 1)

たひと 0) 妙ら 勝言 まで待 肝学 及 10 のまん 計也 無当 は 愛い 號がら 想 う一時 を呼 な一人の -び上も 一十分前 看守 一げて行 僕の 0 刑以 だっつ は 務所は 時ときぐ 0 たし た。 0 か 門的 う云い をくぐ 僕には を添か 0 室心 い つまで た ~3 來意 0) は 彼是十時 待き 少さ つて 8 抑沙 揚 1 容易に な 0 1) な カン い 不號 続 壁点 かる 0 12 丁度面會 を呼 12 たし ば n な 0)13 順は 202 0

かっか

は

世

ま

世

h

カン

5

ね。

お前

3

W

何说,

つて

わ

る

控が室に 0 面合かんくわ の中の寒さだつた。 人是 は語れ も存外平氣 僕は 5 絕产 か え 0 でを記述 た。 殊に 12 7 丹院が を を なが 枚はかっ 6 哥哈女! ね た、 マす 博奕打 3 心も ち 5 らし を抑ぎ 1, 男などは、 72 新汁 阳光

まうとも

一つ讀 なか 自し の前へ出、砂利 かい 0 然と依 し大勢の け 小二二 n 地ち ども 面會人も看守の せず、 15 なり、 を敷い い つか ゆつくり 鬼に角四 た庭は 立/= ち出だ 呼び出だ 蜜村なかん を したかせ 歩る きは 時じ ば に カン も僕の額は じめ に來 り なるまで 食ひ へる度にだん た。 つづけ は へ薄み そこには 控金へ い塵り حُ だん数を減ら わ 冬らし は を吹ぶ た 77 る き つけ ま 110 Vi の光も常 と決り -來 て行つた。僕はとうとう 心上 3 0.) 1= つて 違が U か な 10 カン 0) に違続 0

博奕打 0 3 僕は 15 近点 生情 ち 15 かっ 聲. 5 11-17-00 川山 に U 出だ カン 時也 う云い 男をとこ 12 10 な ふの返事 遇も つて お 5 時宜 たと見 36. をし を L き ただけ た上、 え、大抵 だ呼ば び川だ 僕 だつた の場合を相談した。が、彼はにこりともせず、 は L て貨の 26 5 わ は なく n な な かる 0 0 -た。 か た (1) 77 僕は な 6 ず僕 とうとう よ 1) 8 挖か 後 学记 1= 1. 浪花節語 水! 11 た

勿論 かう云ふ彼の言葉は僕を不安にしたのに違ひなか の前点 1 つた。 制造 カン 僕は父番號を呼びに來た看守に んでせう。

**體從兄に面會することは出たいとこ** を感がん 會な 人に な とら を かっ 出だ 0 0 た上、 した。 け よに た b 看守い (僕はこの 僕の た。 資が 0 から 8 あ • 見ず 2 侮辱を受け 時間かん 亿 來 0 に る 形る かる 0 V どうか 移う 7 Vi 行い て行い る た時に急に不快に に 0 尋な 0 -0 n 7 ね ま L ることにし だ ま 0 た。 h 0 た。 だ 僕は h なら 無愛い 1138 た。 時 1.8 な 想 間ま 1= L V な看守に 又生 カン 0) ح 博供 ま 1 奕 打 看宗 2 h を 中なか 类社 に は僕の言葉に全然 ち 10 すい 0 37.7: 5 ち、 36 る 不思議 僧 い男も二三人 機械 L 77-1= 的事 0) 深か 1= 卷 沙 ( 生 煙草 0 事 る 面が (1)

かる とつたは、 な 15 う ち に 2

る。)

感がないと にう 違が 3 15 看等に同なる ら一度呼 な カュ つさと向か 0 た。 び出だ じことを問 僕は 5 卷煙 に來き へ行 此 た 0 N 0) 0 かる 7 は彼是五時にな 吸す け ZL 生 ょ さし 0 うとし た。 を投げ 「飲ま た。 りと言へば除 すると看守は 0 b け、 カン カン 控が全に つて わ 000 りしとは實際 向か 横 70 を向む 5 僕に 12 あ V 際言 た 义共 る まま、 刑務所 ア か うぶい ス 1 僕 ٤. ラ () 玄陽 豚ル 0) カ 言葉 間分。 ン 0.5% V) ルある 僕 を則 情に ره を

0 た。

硝ガ 子窓をあい 玄陽 0)2 石段だん を登る 黒い紬の紋つきを着 0 たひだ してり は 利けか 服令 を着き た男に出來るだけ静 たしと 8 何人 カン カン 12 0) 向か 話 L 5 É かっ け 事じ た。 務村; 8 執 から 意味 -色の綾は 2 僕 1 --7.0 2 0) 20

ことは僕自身はつきり意識してゐた。

「僕はTの面會人です。Tには面會は出來ないんですか?」

「番號を呼びに來るのを待つて下さい。」

「そのうちに呼びに來るでせう。」「僕は一時頃から待つてゐます。」

呼びに來なければ待つてゐるんですか? 日が暮れても待つてる るんですか?」

まあ、鬼に角待つて下さい。鬼に角待つた上にして下さい。」

和唐手

は僕の

あばれでもするの

を心配してゐるらしかつた。

僕は腹の立つてゐる中

にもちよつと

男に同情した。「こつちは親戚總代になつてわれば、向うは刑務所總代になつてわる、」ーーをとことのはようには、はないとものだけによるない。

そんな可笑しさも感じないのではなかつた。

丸髷の女が一人、今度は雑誌を膝の上に伏せ、ちゃんと顔を起してわた。まともに見た彼女の もう五時過ぎになつてゐます。面會だけは出來るやうに取り計つて下さい。」 かう言ひ捨てたなり、ひとまづ控室へ歸ることにした。もう暮れかかつた控室の中にはあ

12

かう言つたりした。

僕は從兄を見つめたまま、

7

の言葉には何とも答へなか

顔か はどこ カュ ゴ シ ツ ク 0) 彫刻らしか つた。 僕はこの女の前 がに坐り、 未だに刑務所全體 に對する弱者

0) 反感を感じて わ た。

面がなる。 精々二三尺四 る 0 5 人 はき 0 はん p 一同便所 ح つと呼び 行に案内に 0 方ぐら 窓ま 0) K 向か 出だ 2 うに類は か 3 され つくり だつ 机 たの を類な だ た。 やつと面會 は彼是六時 0 は た。 0 す 7 仕組べ 面がん な 會か 量室の 時に 5 7 室じのつ す iz 中なかに 僕 なり 正である な 0 つて は は カン にん N 25 カン か ح 0 る つて た。 たほか \$2 ことに 36 わ 狭せま た。 い原う もつ な 僕は今度 0 下越し ン た。 丰 面合か 涂的 に半月形の窓が は 9 皇室は室 目め 0) 日と 0) くりくりした、 0) 幾くつ とい B کے 並言 B つあ W 0 0 0

外な 從見は切り 7 つた。 緩か 從とこ わ のことは 7 は が、 わ り口して 僕は從兄と話 な 0) 僕の右隣になることな 窓を い 全然冤罪 ことは 0 向か うに、 幾分え りには兄に會 で L す なが か僕を力丈夫にした。 カン 5 5 光かり どうか ひに来 乏点し 2 0) 右隣な い硝ラス 皆さん た b らし 0 窓と 僕等は感傷を 沙古 V さう言い 十六七の・ き聲に氣 向かか うに 0 圆盘 て下さ まると肥った 女がなんな 主義さ を とめ 一人とめ を交 な 5 0 ~ つた敵 い 決な ずに どなな は 手。て を出だ 行师 知る かい 10 か な 泣な 1= た。 かっ 用等 专 事也 0 を訂弦 を か 池 6 存え

現ば に僕の左隣りには斑らに頭の禿げた老人が一人やはり牛月形の窓越しに息子らした。

「と、ひとりとなる。また。またまは、ようじん、ひとり はんげつがた まとご なこ 何とも答 へなかつたことはそれ自身僕に息苦しさを與へない訳には行か い男にかう言 なか

っておた

「會はずにひとりでゐる時にはいろいろのことを思ひ出すのだが、どうも會ふとなると忘れてし

まつてな。」

責任であるやうに 僕は面會室の外へ出た時、 も感じた。 僕は又看守に案内され、寒さの身にしみる刑務所の廊下と、たかんしゅのない。 何か從兄にすまなかつたやうに感じた。が、それは僕等同志の連帶にいる。 を大股に玄

關へ歩いて行つた。

麹町の家々を眺め、今更のやうに「人さまざま」と云ふ言葉を思ひ出さずにはわらからじますにくなが 2 或あるやま る た町ま 0 手で の中を と言い の従兄の家 層僕には人間的だつた。 つた、 やつと四谷見附 には僕 妙に力の の血を分けた從姊が一人僕を待ち暮らしてゐ な の停留所へ出、滿員の電車に乗ることにした。「會はずに 僕は吊り革につ Vi 老人の言葉は未だに僕の耳に残つて かまつ たまま、 夕明かか b ソの中に電流 わた。 る筈だつた。 れなかつた。 焼き 12 15 僕はごみ 女の泣

三十分ば

カン

りたつ

た後、

僕は從兄

の家に

の前

に立た

ち、

7

ン

7

IJ

イ

1

行か

12

0

1

たべ

ル

金比が

护师

から

な情子

120

日本で出來るもんぢや

ない

でせう?」

人 を 一生時 P って 言葉を 彩書 部へ 来に向か 15 今まで た女中 ねた。 を 0 けなか 思想 つた二階の部屋へ案内 カン に残っ かすか 忘す が一人細目 45 かる 出だ げ れて L 7 L て行い に傳は わ 2 7 た渡が か た。 に硝子戸 0 た つて來 僕は た。 れを感じずに 多かから IT した。 る W をあけ やり 0) ~3 蒐集 ル の音など そ は 僕はそこの て見た後、 癖; わ n 日は玄陽かと 5 5 玄 持的 n 0) 書為 なか 0 を見る テ お 7 0)2 硝子戸 つた。 わ や……」何とか問投詞 工 た從兄 ブル 比べ、今更 女中ちょちち の上が の中に電燈 はこの は近が へ外套や帽子を投げ出 0) 部个屋 やう 斯暖爐に火 をとも に有為轉變 の壁にも二三枚の油 を辿り L is た。 をともし、 L 2 などとぶ すぐ th カコ に僕 5

ち そこ た。 1 てわ しへ前後 ラ 従端 力 る ン しては らし は格な 0 別積極的 をとり上げ、 カン ひつて來 っった。 的にどうしようと云ふ氣も持 僕は出 た こん 0) は 來るだけ正確 從城 な ことを僕に話 姊 や従兄 に彼等 の弟だ L ち合せ でに従兄 か 0 H た。 たりした。 從姊 なか 0) 傳言 0 8 を話し、 僕の た。 豫期 (1) みならず話の相間にも 今度 たよ の處置 りも 在 相ら 意火だ

436

これはロシア人のかぶる帽子さ。」

かし從兄の弟は從兄以上の「仕事師」だけにいろいろの障害を見越

「何しろこの間も兄貴の友だちなどは××新聞 の社會部の記者に名刺を持たせてよこすんです。 い たから、 残金を渡り してくれと書 7 あ

らね。 んです。 勿論半金などを渡れた それもこつちで檢べて見れば、 L たんぢやない。 その新聞記者に話 唯殘金をとらせによこしてゐるんです。 したの は兄貴の友だち自身なん その又新聞記 ですか

者も新聞記者ですし、

「僕も鬼に角新聞記者ですよ。 耳の痛に ことは御免蒙りますかね。」

僕は僕自身を引き立てる爲にも常談を言はずにはゐられなかつた。が、從兄の弟は酒氣を帶び零、僕にしなった。ためにといれる。

た目を血走らせたまま、 權幕に違ひ なか つた。 微説でもしてゐるやうに話しつづけた。それは實際常談さへうつかり言

は すからね。」 まけ に豫審判事を怒らせる為にわざと判事をつかまへては兄貴を辯護する手合ひもあるんで

「それはあなたからでも話

して頂けば、

灰か つて 御ご 厚意 加力 論る に背き さう言 こますか つて わ らと頭を下げ る W つですっ 御ご て頼る 厚意は重々感謝 h -か る んです。 ますけ れども、 判はなど の感情を害するこ

從姊は瓦 斯へ 暖爐 の前に坐つたまま、 ア ス 1 ラ 力 ン 0) 帽をお もち やにしてねた。 僕は正直 には白い 状态

まら すれば、 ない。 從兄の弟と 偶然モスクザへ足を伸ばした時、 そん なことも時々考へてわた。 話しながら、 この 帽も 0) ことばかり氣にしてゐた。 やつとずに入れ この情勢 は僕 の友だちのべ ることの出來 火の中にでも落されて ル IJ た 8 1 0) 0) だつ 二 ダ ヤ人町を探 は た

「さう言つても駄目ですかね?」

駄目どこ ろぢ P あ りませ ん。 僕は君たちの為を思つて骨を折つてる てや る (1) に失敬なことを言

ふなと來るんですから。」

「成程それぢやどうすることも出來ない。」

鬼に角外見は友人の為に時間や手數をつぶしてゐる、 ることも出 來\* ま 世 ん。 法律上の問題 には勿論、 しかし事實は友人の為に陥し奔を掘る手傳 道徳上の問題にもなら な 10 10 -(-す カン 5

15 を -わ あ たしもずる ぶん奮闘主義ですが、ああ云ふやつにかかつては手も足

ことは出來ません。」

か 1= 7 なら は かい を撃げ、 う云い ず X 青い X 3. 僕等の話の 年團々長と云ふ局 × 町また 窓越 年劇んだん 中なった 往からい と書いた提灯が幾つ 俄ほカコ ~ 目を落と 書も に僕等 あ 0 した。狭い往來には人々が大勢道幅 た を驚かしたの 0) を思ひ出 も動き V てわ はTT した。 た。 君萬歳 僕は從姊 しと云ふ聲だつた。 た 5 ーはい と顔を見合せ、 に集って 僕は片手 ふと從兄 7 た。 に窓 0)

「お禮を言ひに出なくつちやいけないでせうね。」

從姉は 10 つと「たまら ない と云 3. 意か をし、 僕等二人を見比べるやうにした。

「何、わたしが行つて來ます。」

ほ は な から 更僕には苦しかつた。僕は默つて卷煙草に火をつけ、壁にかかげた畫の一枚に、----ら 自也 のおとら 從姉 身僕には苦 無也 0) 顔は を見る 作 L に か な 3 つさと部 つた。 15 やうに壁 と云い 屋\* つって何を を後ろ 0) 上方 0 か言い I 畫為 して行い などを眺る 0 た爲に二人とも感傷 つた。 め たりし 僕は彼れ の奮闘主義 山小三 カン になっ し何答 に或家 8 -はず ま 10 ふことは 一從兄自身 わ 2

の肖像畫に遠近法の狂ひなどを見つけてゐた。

從姊は妙に空ぞらしい聲にとうとう僕に話しかけた。 こつちは萬歳どころぢやありは L な V そん なことを言つたつて仕かたはないけれども……」

「町内ではまだ知らずにゐるのかしら?」

「ええ、……でも一體どうしたんでせう?」

何だが?

下のことよ。お父さんのこと。」

2 n は T さんの身になつて見れば、 いろい ろ事情もあつたらうしさ。」

つさうでせうか?」

從兄の弟は玄關の前へ出、手ん手に提灯をさし上げ 人は不相變萬歲の聲を學げて ず彼れ 僕はいつか苛立たしさを感じ、從姊に後ろを向けたまま、 の左右には小さい從兄の娘たちも二人、彼に手をひかれたまま、 ねた。 た。 それは又「萬蔵、 た大勢の人々にお時宜 萬歲と三度繰 窓の前へ歩いて行つた。窓 り返べ 時々取つてつけたやうにち L して唱な を L -わ るも た 0 心下の人 だつ 0 7+ た。 な 5

よつとお下げの頭を下げたりしてゐた。.....

苦しめた一日の出來事を思ひ出した。 たちが二人夜着をかぶつてゐた。僕はめつきり年をとつた從姊の意を眺たちが一人夜着をかぶつてゐた。僕はめつきり年をとつた從姊の意を除 た。從兄の白木の位牌の前には燈心が一本火を澄ましてわた。 プを啣へ、從姊と差し向ひに話してゐた。初七日を越した家の中は氣味の悪い それ カン らもう何年かたつた、或寒さの嚴しい夜、 しかし僕の口に出したのはかう云ふ當り前の言葉だけだつ 僕は從兄の家の茶の間に近頃始めた薄荷等によった。まずな気に その又位牌を据ゑた机の前には娘 めながら、 ほどもの ふとあの僕を 静っ か だつ パイ

「薄荷パ イプを吸つてわ ると、除計寒さも身にしみるやうだね。

さうを、あたしも手足が冷えてね。」

從姊は餘り氣のないやうに長火鉢の炭などを直してわた。

、昭和二年六月四日)

一手紙

Mo は ます 外流 n 0 見ら 男です。 女です。 何能 ば、 にゆ 僕は か ľ 10 か 意氣 つくり讀 きなり「君の細君の名はお松さんだね」と言つたものです。 ら、 今は な 7 神經衰弱に善いとか た、 1) この どこか ま この な商賣でもし 輪が 温泉宿 す。 0) 男は確定 女は何も口を利 んだり書い 相当 のただ K に滯在して 君公 正しい資を かっ な家の奥さ は、これはここに滞在 左の腕に松葉 -わ 云 たりしたい氣もちも たも ふことです。 かずに手風琴ばか L あます。 んで -0) 12 かっ せう。 8 ます。 0 避暑する気もちもない 入い 知し n その 和 してゐる或大學の學生です。この男の人れ墨語はないなどは、などは、などは、などは、などは、などは、などは、 湯かみ もう一人の狂人は 生 0) 世 を みならず二三度見 世 あることは確 わか狂 り弾 ん。 7 僕は わ 2 る 7 人も二人ばか 所を見る 70 勿的 ます。 論 か では 赤あ です。 するとこの男は湯に浸つたまま、 (!) ると、 か 男とは度な が、 け かい あ とないたい た所では りね ここは旅行案内の廣告によ りません。 身なり まだな ます。 禿げ たび風 人に どとこか 15 上が 一人は二十七八 t, 110 な 0 かい やんとしてゐ た四に ちよ (2) じり しまだその 中でも 十一前後 つと混 主 前に

K

君、S君、M子さん親子、

たにしる、唯一しよに散歩したり話したりする外はありません。何しろここには溫泉宿の外にたいた。

---僕のつき合つてゐるのはこれだけです。尤もつき合ひと言つ

ない修業を積まうともしてゐるらしいのです。

子供のやうに赤い顔をしました。…

それか 別する爲に一人を肥つた男にすれば、一人を痩せた男にするのをちよつと滑稽に思つてゐます。 君はK君の友だちです。唯K君と違ふのは、 似てゐたことだらうと思ひました。尤もこのM子さん親子にはS君もやはり変際してゐます。 世 M つて生まれてゐるのです。が、K君はS君のやうに容易に弱みを見せません。實際又弱みを見せ 子さんは昔風に言へば、 下げに白い後ろ鉢巻をした上、薙刀を習つたと云ふことを聞き、定めしそれは牛若丸か何かに ん。 K 君公 現にK君やS君は二人とも肥 ら又一人を豪放な男にすれば、一人を織弱な男にすまたかとりがらばりをとこ は僕よりも十も若い人です。 若衆額をしてゐるとでも言ふのでせう。僕はM子さんの女學校時代に おまけに同じ宿のM子さん親子と可也懇意にしてゐる人です。 つてはゐない のです。 僕はいつも小説などを讀むと、二人の男性を差し、 る 0 みならず二人とも傷 のにもやはり頻笑まずには き易かす 神経 2 Co

(それ 少くとも彼是一月だけの満足を感じてわけな 思つてゐませ M うらい 子さん親子も、 もたつた二車だけです)カッフェーつないの ふ。山北 の中に満足し ん。 カン L M 一子さん親子の場合は複雑です。M子さん親子は貴族主義者です。從つて てゐる訣はあり 一君やお君は時々「我等の都會に對する郷愁」と云ふもの るの ません。 です しかしその不満の中に満足を感じてゐるのです です。 僕は かう云ふ寂し さを少しも不足 を感じてわます。

ます。 後のことです。 組く ませ ました。するとそこへ襖を 州み立て細い るつと狼狽 あ 5 ん。 の部屋は二階 午後は 皆さんは では 0) 何怎 1 僕はやはり木枕をしたまま、 英迦莫迦しい 木枕 をす 17 ン V 0) 屋根ね 隅なに らつし をして(これは 3 かと言 に日び あります。 やいませ あけて ほどち から ^ ば、 当また い るも 僕は K 君公 んの? ここの名産です。)晝寝をしたりするだけです。 やんと坐り直 きなり顔を出した 0 や S 表 え です この 厚い遊紙 の部屋の隅 か に來て賞 5 しました。 その の表紙 の机に向い 0) 烈しい大照 は下の部屋にゐるM子さんです。 0 7 をかけた「大久保武藏籤 ት ラ カコ 1 ひ、午前だけはちやんと勉强し プ りだけで や将秦に関 も到底本 を 五六日前 0 しを設 などは讀い 3" 僕はち W た の 生ご でわ め

屋根の上にか

「ええ。けふは誰も、……まあ、どうかおはひりなさい。」

M子さんは襖をあけたまま、僕の部屋の終先に佇みました。

「この部屋はお暑うございますわ ない

・逆光線になったM子さんの姿は耳だけ真紅に透いて見えます。僕は何か義務に近いものを感えるというない。

じ、M子さんの隣に立つことにしました。 あなたのお部屋は涼しいでせう。」

「ええ、……でも手風琴の音ばかりして。」

あああ、 あの氣葉ができる向うでしたね。」

僕等はこんな話をしながら、暫く緣先に佇んでゐました。四日を受けたトクン屋根は波がたにまる かがやいてゐます。そこへ庭の葉櫻の枝から毛蟲が一匹轉げ落ちました。毛蟲

でしまひました。 フライ鍋の中へでも落ちたやうですね。」 それは實に果つ氣ない死です。同時にまた實に世話の無い死です。——

すかな音を立てたと思ふと、二三度體をうねらせたぎり、すぐにぐつたり死ん

1

「僕は手でもつまめますがね。」「あたしは毛蟲は大嫌ひ。」

M子さんは真面目に僕の顔を見ました。 らさんもそんなことを言つていらつしやいました。」

「お君もね。」

僕の返事はM 子さんには氣乗りのしないやうに聞えたのでせう。(僕は實はM子さんに、

うに 云ふよりもM子さんと云ふ少女の心理に興味を持つてゐたのですが。)M子さんは幾分か拗ねたやい。 カン う言つて手すりを離れました。

「ちや又後ほど。」

活字を追ふ間に時々あの毛蟲のことを思ひ出しました。 M 子さんの歸つて行つた後、 僕は又木枕をしながら、「大久保武藏鐙」を讀みつづけました。が、

やお君もしよに出るのです。 僕の散步に出かけ る のはい つも大抵は夕飯前です。 その又散歩する場所もこの村の前後二三町の松林より外には カン う云い ふ時にはM子さん親子をはじ 8 K あ

2

は實際に

何で

8

ない、唯乾

V

た山砂な

したに

細言

カン

い蟻が何匹も牛死牛生の赤蜂

きずつて行

Ĺ

蝶の群を逐び

かうとしてわたのです。赤蜂は仰けになつたなり、時々裂けかかつた翅を鳴ら

父さん は との らな なが うもそんなことを考へ易いのです。しかし僕等四人だけは鬼に角しやべりつづけにしやべつてわ h 0 「何です? そんん 奥さんは年よりは少くとも十位はふけて見えるのでせう。 生 0) 後妻に來 兄さんを産んだ人ではない筈です。 5 世 な爲ではないでせうか? ん。 ものの一人です。しかしいつか讀 0 するとM子さんは何を見たの 松林の中を歩いてゐました。僕等は?―― 也。 これは毛蟲の ス 僕は蛇の た奥さん 1 ル で自殺 でも出たの に責任の の落ちるのを見た時よりも或は前の出來事でせう。 しました。僕の記憶 かと思つ あるやうに書い 僕はまだ五十を越してゐないのに髪の白い奥さんを見 カン M 子さん た。 「あら、 んだ新聞記事によれ を信ずるとすれば、 てゐました。 の兄さんはどこか いやしと言つて、おの腕を抑へました。 尤もM子さんの ば、 僕はM子さんの一家 この奥さんの年をとつてわ 新聞は特兄さんの自殺 この奥さんはM お付さ の入學試験に落第 僕等はやはりはしやぎ んだけは例外 子言 0) ことは何も知 んやNI 元る度にど た為 るの です。こ L た 子さ 0) む

る

ふことです。

子さ 排法 3= つてね 0 h です。 も対は きます。 僕等は めに 似合はず、妙に真剣な額 が、 るこに立 蟻の群は ちどまり、 蹴散らされたと思ふと、 暫くこの赤蜂 をしたまま、 0) すぐに又赤蜂 P あ はりK君の側に立た カジ VI -ねる の翅や脚にすがりつい 0) を眺ま つて 8 7 ねたい 72 ました。 です 現が --M しま

時也 剣を出 Ľ ます á ね

0) 剣は は鉤質 0) やうに 曲が つて わ るも 0) です ね。

は 計点 18 黒大き つて わ る 36 0 で す カン 5 M 子 3 んと ح h な話を をし 7 わ ま

3 あ 行い 3 去 世 う。 あ た L は ح h なも (7) を見み る 0) は 大焼き U.

夫をうと 外部に を話な は と云 M な を 子 反響を起しました。殊にK君の笑ひ聲ははないない。 あまし る人は煙草も 7 3 7 h まし 0) たまま、 お 付きあ た。 さんは誰 この 0) ひつそりと高 ま 田るな なけ 含にね よりも n ば酒が 先 る妹さんは女學校を卒業したば 3 い草を伸ば き 12 0) 歩る ま き出だ ない、 L 1 品行方正の紳士でなけ まし てゐました。 K 君はS 君やM た。 僕等も 僕等 形ある カン 子。 のはな き 0 川だ さん ら し聲 したの れば L にK君 Vi なら はこの松林の中 0) は勿論 -(5 す。 な 0). 妹さん Vo き言い から です。松林 つて 何么 0) に存え でも 2-1 わ

「僕等は皆落第ですね?」

煙草ものまなければ酒ものまないなんて、……つまり兄貴へ當てつけてゐるんだね。」 K S 君も咄嗟につけ加へました。僕は善い加減な返事をしながら、だんだんこの散歩を苦にし出 君は僕にかう言ひました。が、僕の目にはいぢらしい位、妙にてれ切つた顔をしてゐました。

が、 0 M しました。從つて突然M子さんの「もう歸りませう」と言つた時にはほつとひと息つい 子さんは晴れ晴れした顔をしたまま、僕等の何とも言はないうちにくるりと足を返しまし 温泉宿と を歩いて行つたのです。けれどもあの赤蜂はもうどこかへ行つてゐました。 へ歸る途中は M子さんのお母さんとばかり話してゐました。僕等は勿論前と同じ松林 たものです。

お 0 へ登りに行つた筈です。この奥さんは僕を見ると、 「こちらの椅子をさし上げませうか?」 ろし、東京の新聞を讀んでゐました。M子さんはけふはK君やS君と溫泉宿 2 ですから、池のある庭へおりて行きました。するとM子さんのお母さんが一人船底椅子に腰を 机 から半月ばかりたつた後です。僕はどんより曇ってゐるせわか、何をする氣もなかったも 老眼鏡をはづして挨拶しました。 の後ろにあ る下山地

え、

これで結構です。」

僕は丁度そこに あ つた、古い籐椅子にかけることにしました。

昨晩は V お外外 みに 何答 な かっ n な かっ 0 たで せう?し

あ 0 た 0 で す カン ?

あ 0 氣の違う た男の方が いきなり原下へ駈け出したりなすつたものですから。」

そんなことがあつたんですか? 」 どこか

は 僕はあ あ りま せん、 の松葉の入れ墨をした氣違ひの一生を想像しました。 僕の弟の持つ の銀行の取りつけ騒ぎを新聞でお讀みなすつたのが始まりなんですつて。」 てゐる株券のことなどを思ひ出 しました。 それから、 笑はれても仕かた

S  $\mathbf{M}$ さん 子三 3 などはこぼしてい h 0) お 付:か さんは Vi つか僕に婉曲にお君のことを尋ね出しました。が、 5 うし やい まし たよ。

にも「でせう」だの「と思ひます」だのとつけ加へました。(僕はいつも一人の人をその人としてだけ か考へられません。家族とか財産とか社會的地位とか云ふことには自然と冷淡になつてゐる 僕はどう云 「ふ返事

丰

0

の人の中で です。 おまけに一番悪いことはその人としてだけ考へる時でもいつか僕自身に似て カン ら引い き出した上、 勝手に好悪を定めて ねるのです。)のみならずとの奥さんの氣もちに、 70 る別

S さん は神經質でいら つしやるでせう?」

S 君公

の身もとを調

べる氣もちに或可笑しさを感じました。

ラええ、 まあ 神經質と云ふのでせう。」

「人ずれはちつとも L ていら つしやい ませんね。」

一てれれ う一匹の選蟹 江 カン うぶい 何 しろ切ちやんですから、 語の中語 文 1= 印経がある 3. の生なは 池台 の水際に澤蟹の這つ ……しかしもう一通りのことは心得 体だけ かい かつたもう一匹の澤蟹 7 ねるい を見つけました。 をじりじりり てゐると思ひますが。」 きずつて行 しか 4 (1) く所な 選盤は

ると云ふことです。僕はだんだん石菖のかけに二匹の澤蟹の隱れるのを見ながら、M子さ です。 又或動物學者の實例を觀察した所によれば、 2 の教 僕は へる所によれば、いつも蟹は怪我をした仲間を挟けて行つてやると云ふことです。 V つか クロ 示 1 丰 ンの相互扶助論 それは いなかに あつた蟹の話を思ひ出しまし いつも怪我をした仲間を食る為にやつてわ た。 ク h 72 しか 0 术 なっ h

3.

たい

ち

去

たつ

母さんと話 7 h なの歸つて來るのは夕がたでせう?」 してゐま た。 から いつか僕等の話に全然興味を失つてゐまし

僕はかう言つて立ち上りまし ち よつとした驚きと一しよに何か本能的な憎しみを関かせてゐる表情です。 た。同時に又M子さんの お付さん の顔に或表情を感じました。 けれどもこの奥

3 h はすぐに もの静かに返事をしました。

完之,  $\mathbf{M}$ 子当 そんなことを申し てをり ま

眺な 僕は と僕等人間を憐み 8 ま 僕 た。 0 部屋 山雪 の頂は岩は 今歸か つて來ると、 氣き せの 5 0) を感じ 1:5 に薄乳 又然 い 先の手すり 110 0 光を たす 12 0 つてね かる まり、 ます。 松林の上に盛り上 僕は かう云 ふ景色を見 っつたY山ま の頂き

W M 一來るのを待ち合せた上、(それは多分僕の歸るのよりも一週間ばかく 子。 りは さん親子はS君と一しよに一三日前 たい氣もちの反つて水君にこたへることを惧れてわ か 云 ふことです。 僕は、君と二人だけになった時に幾分か賞ぎを感じました。 に東京へ歸りました。 るの に違ひあ K 君な り遅れ かり は何でもと ませ るでせう。」歸り仕度 ん。が、兎に角玉 0 温泉宿へ妹さ 尤も氏君

君としよに比較的氣樂に暮らしてゐます。現にゆうべも風呂にはひりながら、一時間もセザア

ル・フランクを論じてゐました。

草をふかしながら、この妙に澄み渡つた、小さい初秋の風景にいつにない靜かさを感じました。 それは勿論戶の節穴からさして來る光の為だつたのです。しかし僕は腹ばひになり、一本の卷煙 醒ました時、 僕は今僕の部屋にこの手紙を書いてゐます。ことはもう初秋にはひつてゐます。僕はけき目を雙いた後、へや 僕の部屋の障子の上に小さいY山や松林の逆さまに映つてゐるのを見つけました。

•

よろしく言つて下さい。 ではさやうなら。東京ももう朝晩は大分凌ぎよくなつてゐるでせう。どうかお子さんたちにも

昭和二年六月七日)

三つの窓

鼠

な は V 一等戦闘 20 ど か 0 12 手で 8 箱だの 指雨 船点が  $\times$ の為に煙つてゐた。元來軍艦は碇泊には、  $\times$ 衣囊だの も亦き (?) 横須 同じことだった。長雨 次賀軍港へはひ 1 もつ きは じ U. 8 つたのは六月には た。 の中に旗を したが最後、鼠の殖えなか を重らした二萬順 45 つたば かりだつた。 0) × ったと云 の甲板の下 軍等港等 を聞き 5. んだ山き ため も最少は

は碇に とり この頃みんなの持つて來る鼠は大抵八つ裂きになつてゐるぜ。寄つてたかつて引つばり合ふも カン 決には行 泊後三日 う云い カン かっ 0 ふ風を狩る為に風を一匹捉 か K なか 鼠は彼等の力の為に なら つた。 な 3 頃为 だ 0 見み 勿ち ~ える見る数を 論がなる たも 兵 0) には や機關兵は 減らして行った。從つて彼等は 日島 の上陸を 7 0 命令の下つた時 許すと云ふ副長の命命 カン ら 熱心心 一匹の風も作は に最終 の下海 0 た り 0)

7) 0) やは だ かい ガ i, か 1 50 り彼等の一人だつた。 ル かい ウ 0 4 た。 に集つた將校 が、水兵や機闘兵の上陸したが たちはこんなことを話 つゆ空に近い人生は る心もちは彼に 0 して笑つたりした。 んび りと育つ たA B は 中尉には 少年なりなん 0 きりわ らし い顔をし か ほ つて んたうに わ た ii A 中島 何答 A 115

さう だら 5 お \$2 で も八や 0 裂 うきに ね な い カン 5

尉弘

は

卷

煙。

影

を

5.

か

L

なが

5

彼等

での話に

まじる

時為

にはい

0

3

かい

う

云

ふ返事

をし

彼れ は一杯の変酒に醉つた時さへ、 4 0) 言葉は を見る 7 わ た為な せ 獨身者 ま いとす に 大抵水兵や機關 0) 彼だけに るふ だん 0) 言い テエ 彼れ は 兵心 の上気 0) n 態度に ブル 3 12 0) の上に類杖をつき、 12 CR ざと冷笑 も合がっ 違が 25 な 7 か を浴 70 0 る ことは 75 彼れ 世 の友だち 時々A中尉にかう言 7 確言 2 た。 カン だ そ 0 0) Y XL 中局は一点 は 報告の 义何 1 年ほど前 日記 たり とに 0) 短点

「どうだ、おれたちも鼠狩をしては?」

雨あめ の時は れ上が 一つた朝、 甲板士官だつたA 中尉はSと云ふ水兵に上陸を許可した。 それ は彼の小

から の光を浴びたまま、幅の狭い舷梯を下つて行つた。すると仲間の水兵が一人身輕に舷梯を登りたいかります。は、は、はないない。 丁度彼とすれ違ふ拍子に常談のやうに彼に聲をかけた。 かも五體の整つた小鼠を一匹とつた爲だつた。人一倍體の逞しいらは珍しい口

つお うん、輸入だ。」 い、輸入か?」

まま、 彼等の問答はA中尉の耳にはひかれら 彼等の問答の意味を尋ね出 した。 らずには ねなかつた。 彼はSを呼び戻し、甲板の上に立たせた

「輸入とは何 カッ?

S はち やんと直立し、A中尉の顔を見てゐたものの、明らかにしよげ切つてゐるらしかつた。

「輸入とは外から持つて來たものであります。」

「何の爲に外から持つて來たか?」

彼に忌々しさを感じ、力一ぱい彼の頰を擲りつけた。Sはちよつとよろめいたものの、すぐに又なれていました。 A 中尉は勿論何の爲に持つて來たかを承知してゐた。が、 S の返事 をしないのを見ると、急に

お前の家はどこに

あるの

か?

不動の姿勢をした。 誰が外から持つて來たか?」

を想像してゐた。

いは义何とも答へなかつた。

A中尉は彼を見つめながら、

もう一度彼の横瀬を張りつける場合

部だ?」

はい。」

A

中尉は何か心の中に微笑しずにはわられなかつた。

「何に入れ」 7 持も つて來たか?」

菓子折に入れて持つて來ました。

平城下であります。こ

わたくしの家内であります。

面會に來たときに持つて來たの か? \_

458

かつた。

「お前の親は達者でゐるか?」

「子供はないのか?」「いえ、家内と二人暮らしであります。」

「はい。」

それは日の光を浴びてわたものの、 ちよつと横須賀の町へ目を移した。 S は かう云 ふ問答の中も不安らしい容子を改めなかつた。A中尉は彼を立たせて指いるだが、 きょ あん 妙に見すぼらしい景色だった。 横須賀の町は山々の中にもごみごみと屋根を積み上げてゐたりとすか。まちゃまく。なか

「お前の上陸は許可しないぞ。」

つはい。

を受けるの 令する言葉を心の中に用意してゐた。が、暫く何も言はずに甲板の上を歩いてゐた。「これ」 S はA中尉の黙つてゐるのを見、どうしようかと迷つてゐるらしかつた。が、A中尉は次に命 を恐れてゐる。」――そんな氣もあらゆる上官のやうに人中尉には愉快でないことは くく は間 13.

もう善い。 A 中尉はやつとかう言つた。 あつちへ行け。」

待て」と聲をかけた。 歩いて行かうとした。 彼は微笑しないやうに努力しながら、 くるりと彼に後ろを向け、ハ 8の五六歩隔つた後、俄かに又「お

らは撃手の心をした後、

ハッチの方

4

ーは V

S は 咄嗟にふり返つた。が、不安はもう一度體中に漲つて來たらしかつた。

お前に言ひつける用がある。 平坂下にはクラッカアを賣つてゐる店があるな?」

「はい。」

あのクラツカアを一袋買つて來い。」

さうだ。今すぐに。」 今でありますか?」

それから二三日たつた後、 A 中尉は日 に焼けたS の類に涙の流れるの A 中尉はガンルウム を見のがさなかつた。 のテェブルに女名前の手紙に目を通してゐた。

手紙はは 桃色の書簡箋に覺束ないペンの字を並べたものだつた。彼は一通り讀んでしまふと、一本語は、しまかは、「ほうか

0 卷: 煙草に火をつけながら、丁度前にゐたY中尉にこの手紙を投げ渡した。」をは、ひているがある。「そのとまれている」という。」といる。

こと故、何とぞ不悪御ゆるし下され度候。……倘又御志のほどは後のちまでも忘れまじく。… 「何だ、これは?……『昨日のことは夫の罪にては無之、皆淺はかなるわたくしの心より起りした。

Y 中尉は手紙を持つたまま、だんだん輕蔑の色を浮べ出した。それから無愛想にA中尉の顔をきる。てなる。

見、冷な かすやうに話 しかけた。

「ふん、多少しないこともない。」 善根を積んだと云ふ氣がするだらう?」

V 海気 A 中尉は輕が ば かりだつた。 ると受け流したまま、関窓の外を眺めてわた。関窓の外に見えるのは雨あしの長 かし彼は暫くすると、俄かに何 かに羞ぢるやうに かうY中尉に聲を かけた。

ども妙に寂しい んだがね。あいつのビンタを張つた時には可衷さうだとも何とも思は  $\subset$ 

0)

ま

夜、

い

7

わ

るうち

12

カン

す

カン

そつとそこ

3 な テ ブ を感ん 桃魚 工 ル Y 8 0) 中与 ブ ľ た 尉る ル なが ま 0) 0) は J-5 新人 ち 聞之 よ 0 を讀 P 0 コ と疑ぎ は ツ みは プ b 老煙は 惑とも躊躇とも C は 草 8 セ ば た P かっ IJ 9 1 ガ カミ 3. ン 何本も かっ 0 ル L かっ サ 7 な 4 さして い表 わ 0) た。 中なか 公情を示し、 には二人の外に丁度誰 かっ あ う云い 0 た。 ふ素を た。 A 中意る それ -) 计 な 弘 カン 5 7 V 何とも返事を Y 0) \$ 115 水さ わ 尉る 合あ 太 に不 は 世 思議 な セ か P す 1) 0 1 た。 イ 親上 0 テ 薬 カジ J.

## 2

5

0

活い 海岛 から カン 60, きと つて は \_\_\_ \ 一等戦闘 V 海戦が 何な わ 0 7 た。 カコ かる めばは 用よ わ 夜る 一萬 を見り る 12 ことは確 な × は或海戦な る前が 0 順〕 0 け 0 7 7 わ  $\times$ は かっ た。 X 彼は甲板 だつ を終つ B 0 中なか ざとそここ から た。 は た後、 左ばん 勿論論 を歩き 唯ただ 小心者 まだ落 の水が ح 五きき を歩る 不線へ 5 0) 0 軍能が 普 K 着っ 0 ま 中ちらる J-5 か を従れ は 12 な は大震 だけ 0 カン 7 0 ながら は た き 2 た。 か う云 な角燈の光を見つけ、 L かる な b がら 3. 日なか の月がい そ カン に鎮流 12 N は勝利 36 一つ赤い 疲る 灣ん XZ 切 0) 一向禁 0 後点 あ た だけ 0 かい そ行つ 意 とかい 汇 に活い to 寺 から

まで

しか

は出

思なは もぬけ 大には う今は 日音 を を かっ を 0 北る 死し 海さ 32 忽ちま が 弾が 酸い け た th H n 一時もん て行い 腹這つて行き、 な ども 3. の無な を見る はメ た。 た 女らし U 0 角かく 同に咄嗟にな たたい 等戦ん 終手がくしゆ 燈 な だつ 工 0 5 ぜ た。 7 0) 0) 光かり 2 海にせん 202 た . 闘さ V は 盖生 俄は 微笑を浮か す た。 船か ち 7 聖は書 を開い 命を失つてわ よ るとそこ 0 カン × ス 阿足で蓋ま 前本 に「死は人をして靜 ح ŀ X V と被照 は 0 の根もとに中つ を讀 かっ 0 手で HE な P 來事 ~ ~ ~ いる には か は め h たら かっ 0 0 を押しあけようとした。 9 怯が たとす た。 £2 9 は 年亡 70 を見る 隻き 感かん 3 (2) 若な 2 性語 0 C かい 0 つい軍樂隊の 軍なんかん た砲き 机 た水兵たちの一人は他身の上へ かい 易す づ で 0 かっ ば、 ももも 彼か た。 あ V ならし K を從と 弾んだん の言葉に答 0 中ちらわ の寫言 5 が た。 かが 水さる 0 む」と云ふ文章を思ひ出した。 何に 死骸に 和きず 平台 K 樂手が一人甲板 え 0) 心に未 線さ 浪 n 中方 は彼れ の上官の 尉る には 二世 0 高な は がし蓋をあ になって横 だに にはは した。 何能 敵工 海5 0) か 艦が除た 小言 感な は どう云ふ死 を 0.) 進書 0 動き 上為 けることは存外容易に を言い h 去 1= 0) 跨るが 撃る で 0 L 1= なつて 残ら げ 行い カン 腹片 は  $\succeq$ した よりも幸福 から る 0 つて な 0 は 早時 た。 煙はなり 樂手がくしゅ わ V ZA 若し た。 V か 0) こと 12 幾け かっ す た。 ts. 1 K 優さ 2 K 1) 60 身が軽さ 戦局 と右っ 中島 樂に 5 0) 中等 かっ g. 敞下 V 1-舟玄艺 维品 5 自 は - }-かい (1) 他は 備が 0

學あ b カン 跨 來 7 走 か 0 L H 與あ 25 な た 1115 た。 VI げ VI 水 た 論な 何答 7 6 4 0) X 兵心 同と は カン 7 0) X 肝中心 白い お 0) か は な 姿ななた (1) 15 0 10 Vi , 敵で 5 整る 义生 幽心 た。 見る す 3 を見み 0) 1= 海急 魚養か る見な 利にな 肝清 は 水さ 6 除。 右方 は h 兵心 0 世 ح る を前さ 0 7 舟玄け 7 は 遠は 全體に 0) 70 笑な 海系 海岛 3 た。 に 生 0 を かい 12 1 S. ~ た 下上 3 た 凄 20 ブ 9 0) 12 以兴 决型 ば ま \$ イ 12 L 上京 L は 足\* カン ľ. た L 7 1) 水 70 -ま 1, 少 だ 兵。 26 ボ 浪生 ま、 2 た を浴 V 0 オ 0 とは た。 何度 5 だ 1 を 0) 0 2 彼江 Fi 湯つ た。 \$3 3 せ 0) は 75 | 例をうあ 0) ると 力 5 運 學。 す n 海5 17 t, 決な 命管 5 な たっ 0) 1= 艺 けなか カン は 1= ---1 X あ 進 は L 0 12 7 カミ t た 行的 落ち カン は < \$6 1= 大海 t, は دې オし カン 早岁 勿5 海流 な た 5 5 水方 かい カン 論が 0) れる 1= 兵 1-5 あ AL 1 1 1) 游 た は / 1 7 飛さ と言い 進路 好 ---わ す 生品 水る h で行い 兵 懸 龙 (0) Š. 1111 4 石油 计立 (1) カジ 1= 1 ブ 1) 1=1. 定 大心 た 片な 開業 時為 イ 手で 砲き げ × 額 は を 13

決け 5 7 点 7 7 は あ 3. た。 な 樂がくしの 0 K 力 た「人生に 115 0 0 尉る た。 7 0) 戦さ 1= な は 5 彼れ BEL 薄? すい は 10 兵の へいがくかう 暗ら 對意 戰 7 聞 校 る 2 面がん を K /\ 云山 を 卒そ は 中与 業点 ふ言葉を思 示し 尉る 45 0 (1) 心さる 勝が 7 た ち かっ 8 だ 5 ち 0) ひ出だ 0 4 0) は ح モ 0 才 15 彼れ パ 海点 0 は か 戰 × ス × X + ---- 12 0) 废と (1) 前性 X 1 将校や は自 10 0) 0) 派の 小意思 111= 外人 0 來\* 下方 組く 事是 上山 な - f: i ど 北 h V 本言 記憶 だ を 0) 後、 は勿り 愛讀 作 法加 2 對点 論 工 1= ヂ -TS プ 72 を た。 × 作品 1 7-0) i, 石竹柏 人作 0) す 公言 8 12 想等 0) 70 出か 10

ひ出だ

して

わ

た。

そ言葉通 12 は K り甲板を歩 する 何怎 中与 尉は額が 8 カン と十二叶 りに あ 生 5 きようとする苦しさもたまらない の活を 10 エヂプト人の格言を鋼鐵 る戦な の他ない を拭き ひを終った靜かさを感じずには の前に綺麗に なが 又前 5 せ は下か に意味 め 7 に組み上げてゐると思つたりした。 を剃る はかぜ 土が一人類骨 と思はず 心にでも吹 0 た甲板士官が一人兩手 10 たは カン られ の高か n い意識 なか る為に後部 わ 5 を半ば俯 n つた。し な カン 印板 を後 1) かしあ 间也 込ろに組 從つて樂手の死骸 0.0 の水兵の 砲場な ツ チを登り h を後し だまま、 込ろに直立 つて行つ 4 5 の前へ

どうし た h だ 25

5

V

7

わ

た。

2

0

12

-

か

た。

K

中島

は

ちよ

つと不快に

なり、

そは

そは甲板士官の

側では

へ歩み寄つた。

け、

何在 副長の點檢前 12 便所へはひ つて わ たも W だ カン 500

それ 3 を は 勿論軍艦 も聞き 取 0 えな つた左舷の海 カン 0) 中では飲い 0 た。 K 中島は や赤が り珍ら らしくない V 幾分か氣安さを感じ、 銀 な りの 月記 HIT を眺な 來言 め出だ だつた。 した。 やつ K 中島 とけ あ た S. りは甲板士官 の海戦中 るとに腰 の心も を 0 お 靴 の) ちなどを思 0) フ、

少上: もう一度わたくしはお願ひ致します。 下士は俄に頭を擧げ、 10 何怎 か真剣 なまる。またっとも を感じた。 かう 甲板士官に話 かっ し快活な甲板士官は 善行賞はお取り上げになつても仕 L かけ K 中与別 やはり雨手を組 は 思はず彼れ を見上げ、 かたは W だまま、 あ 瀬寺 6 1) 静ら カン VY たに甲板 んつ 彼れ 意為

「英迦なことを言ふな。

してをります。」
「けれどもここに起立してゐては「莫迦なことを言ふな。」

れたくし

の部が

下に離る合はされません。

進級の遅れるのも覺悟

進級 の遅く 之れるの は一大事だ。それよりもそこに起立してゐろ。」

と動かま 甲板士官は を重れ た下士は妙にK 7 かう言つた後、氣輕に又甲板を歩きはじ ならずこの下土の名譽心を感傷的と思ふ氣もちも 中島 を不安にした。 めた。 K 中 詩 な い訳では、 4 理智的には甲板士官 なか -) から に同じ 5

下土は低い聲に賴みつづけた。「ここに起立してゐるのは恥辱であります。」

「それはお前の招いたことだ。」

一罰は甘んじて受けるつもりでをります。唯どうか起立してゐることは……」

唯恥辱と云ふ立てまへから見れば、どちらも畢竟同じことぢやないか?」

しかし部下に威嚴を失ふのはわたくしとしては苦しいのであります。

の感傷主義に欺されまいと云ふ氣もない訣ではなかつた。)何か彼の為に言つてやりたいのを感じ たぎり、一言も言はずに佇んでゐた。K中尉はだんだん不安になり、しかも又一面にはこの下土 甲板士官は何とも答へなかつた。下士は、――下士もあきらめたと見え、「あります」に力を入れたはないなかな しかしその「何か」も口を出た時には特色のない言葉に變つてゐた。

「靜かだな。」

「うん。」

成は……」などと言ひ、特に叮嚀に剃つてゐた題 甲板士官はかう答へたなり、今度は題をなでて歩いてゐた。海戰の前夜に下中尉に一昔、木村重 を。

との下土は罰をすました後、いつか行方不明になつてしまつた。が、投身することに勿論當直

死し を 10 0 何然 4 h あ 杯 洛 だ る 45. とは 36 ことだ 限がき 着 强し b ひず カン 年法に は 絶對に出 な 0 た。 12 3 かる は た 0 彼れは た。 た 2 5 來き な K 母言 V な th 115 や弟とう うち な V 尉る かい 0 は 0 に 10 123 た。 小いとしん 違が そ 明寺 n カンら 15 から 8 ぞ 1= な 0 \$2 な 力 同とら だけ 遺る つた。 0 書は た。 に人ひと に文美 を 残ら 0 相手 7 かっ 倍は -L な 彼れ 彼れ わ 5 0 西谷よ 1= た。 の行方 ず 同とうじゃ 自じ 3. 彼れに 殺さ ことを 不多 0 制の 明治 行はなった 心 を 1= K 西心 中なる れ等 االر な ~ 0 た。甲次 -d: 111 たことは 石炭庫 身人 12 板 0) 8 飲つ 72 官於 確だ 去 is 0 は訓練 中态 XL な 3 12 な 15 10 後門ル 彼れ かい B 0

相意 何な お 手工 n は は 3 唯だだ 柿 あ 子す J/. t= V 0 0 か 7 は 6 意 2 すい 地节 ろ 1) を言い 洛 0 ば ち 0 かい 0 た だ カン だ 0 0 け た た な カュ な り、 h 6 だ。 な 何么 あ 度を 2 0 n L 8 を ک かい 何な L h も死し な愚々 死 な 痴\* な な を繰 な < 0 返か たつ も て、 7 11 30 ち دي な 05 かい ?

<

た。

突き 0 X 彼れ 日なか 2 は に 3 0 开E7=  $\sum_{i}$ 鎖力 (1) は n 海か 0) 下力 骸い たひと 灣儿 士上 骨ら すぢ でに、 だ 0 砲はらたか け 泊步 だ 0 鎖公 0 0 た に総 前类 後ち に佇ん 煙なる かっ 好上 うぶ L -7 () わ か 掃き 3. た姿を 話は た。 12 カミ は ガ 思なる 1 N 彼れ 0 ル 出だ た ウ 0 水兵服 L 機等 4 闘ん 10 まだどこ 兵心 2 ははは は た 勿論、 K 1 15 夕たさん 刷る この かる 皮がはやい に赤紫 1= 下かした 8 傳光 [次]5 Vi も焼けり 113 を發見 は 5 0) 分报: ts. 东 V 訣昔 4) t, 12 た為 は 彼如 カン な は 1= かっ かっ 0 地点 1

468

0

×

7 わ るやうに感じ

さへ感じ出した。し はじ 場合だけは必ず書帖などに この三人の死は めた。彼は揮毫を勸す K中尉の心にいつまで かし年月はこの厭世主義者をい めら かっ う書い n ても、 てわた。 滅多に筆をとり上げ も暗い影を投げてゐた。 つか部内でも評判の善い海軍少将の一人に數 たことは 彼れは なか いい か彼等の べつた。 が、 时1次 に人生全體 やむを得な

双き 眠るのは

3 等戦闘 × ×

二萬噸 ××は横須 は高な い雨舷の内外に無数の職工をたか 次賀軍港の F ツクにはひることに なつた。 たまま、何度も 修繕工事 事は容易に挑ぶ ない

らせ

V つに

苛 立

どら

な か

さを感じ に違ひなかつた。 た。 が、 海岛 に浮う カン んで わ ることも頻に とりつかれることを思へば、 むづ痒い氣もする 身上

を見離な

L

7

2

た。

△△はまだ年も若いのに目の前の海に沈んでしまつた。

かう云ふ

へ への運命

77

7

か

軍人 (1) たことは · F. 横道 かんかん だ 質軍港には×× ち 1 た。 カン な 5 彼等 かっ 舵ち 0 0 た。 狂る は ひ易かり 廣る 0 0 7 海道 友だち VI なら ことに L ず何度も海戰をして來た××に對する尊敬 1= 0 同情し 時女聲  $\triangle$  $\triangle$ 一も碇泊 7 () ねた。 な い 計を てわた。 から た。 一萬二千順 を動る為に一度もそん  $\triangle$ は  $\times$ 0 0)  $\triangle$ 年ぬれい ムは の爲にい には  $\times$ ×より たな問題言 勿論 つも敬語 B 造船技師 年も を記述 を用き

はじ から 理" 横になつて 的に × 2 す ると或が 8 n 一合は傾い 解釋 10 た か は 6 三点点 この 対は L 曇つた午後、 ど信に ま た 容が子 113. たまま、 0 0) た。 たつた後、 1 を見り られ 違が ZL  $\times$ た職工た 炎はやは な ない位だつた。  $\times$ △△は火藥庫 かつたご海戦もし は 二萬順 煙の立ち昇 勿論 5 び っは一意修繕工 0 つくりし た火の × 彼は努めて驚きを隱 る中に唯唸り聲 は別れ た。(たも ない はひつ 舷の Lo 事论 △○の急に片輪 水屋で た為 を急に 大勢 き失う を立た ぎ出だ に俄かに恐し 0 職工た L 7 し、 た。 7 るだけ 2 は 12 から た為 ちは 20 なつてし だつ い爆撃い 12 10 2 × だ △△を勵 た。 0 まふ、 は h を製 × だ × の 震る V 手げ、牛ば 0 h 甲板がんばん 0) 1 2 間 たりし ^ たの も対割 10 2 海にちら n かっ 彼れに は實 を物ぎ XL

時意 を思へば、 を思ひた 出だ 彼の生涯は少くとも喜びや苦しみを嘗め盡しなれているとなっている。 た。 20 \$2 らと乾か は旗塔 もずたず たに裂ければ、 中に高だか 7 と船がたる ス てねた。 F 3 を擦り 八折を n ××はもう昔になっ -しまふ海戦 彼和 前は だっ は巡洋艦が た或海影 た。

軍港を見渡し 驅〈 二萬順 逐艇 カン しそ り反り返つて來 が何隻も出入してゐた。 れ等は 0) × たまま、 江  $\times$ ×には果なさを感じさせるば 自計 るのに幾分か不安を感じながら。 ľ ぢつと彼の運命を待ちつづけてゐた。 5 それから新らし たド ツ ク 0) い潜航艇や水上飛行機 かりだつた。 その間もやはりおのづから甲板 ××は照つたり曇ったりす げて も見えない 70 た。 ことは 1= たった。 10 横須賀

りじ

(昭和二年六月十日)

齒車

尤も天氣の善い日には出ないさうです。一番多いのは雨の

ふる日だつて云ふんですが

## レエン・コオト

避暑地 間意 1) たがら、 僕は或知 合せでわた。彼は棗のやうにまるまると肥つた。短い顋髯の持ち主だつた。僕は時間を氣にした。 に合ふかどうかは可也怪しいのに違ひなかつた。 から自動車を飛 時々彼と記をした。 り人の結婚披露式に ばした。 自動車の走 つらなる為に鞄を一つ下げたまま、東海 る道 の別なら 自動車には丁度僕の外に或理髪店 はは大抵松ばか かり茂つて 道が の或停車場へその 7.) た。 上り列車に のました人 奥りの 七米

「遺間でも」 僕は多の 妙なこともあ 西門 0) りますね。 当また つた向うの松山 ×さんの屋敷には晝間でも陶靈が出るつて云ふんですが。」 を眺め ながら、 善い加減に調子を合せてゐた。

阿蒙

0)

دند

る日プ

に湍流

77

1=

來

20

h

ち

cg.

な

10

カニ

?

地玉子、

オ。

御常談 0 ::: カン L V 工 ン • コ 才 1 を清 た ( ) 四月 1 題だってい 3. んです 0

話はなし HIS ン 場のなか 自也 を チ 動 思想 1= は 車 7/2 出产 は ^ V 11 1, ラ 工 た。 77 ッ ン のって行い パ . から を鳴な 7 `` オ ち じり 1 0 た。 を着 L よ 0 な と苦笑し たりが すると果し カミ ら 一人ぼ 或停車 たぎり、 て一一に んやり外を眺 場ちゃ り列車は二三分前 / 横き 鬼\* 1= 角からき 计 10 0) 8 なつた 列車を待 -72 に川で た。 一僕は或理髪店 僕は つ為に停車 たばか 今間 だしつ 1, 明治 たば (1) 主人に別 分 0) 待合室 1) カ " V) 郷ら フ 想は 0 工 0

は ZA ることに L

飲の り カ 孙 引い 2 ッ な n V  $\rightrightarrows$ V たも から は コ ッしだ ら、人げ T カ (1) を ツ ム、レッ、 だつ 7 0) \_ -不計文 と云い 工 とない た 0) ふ紙な な しかし 1 ふ名な 5 札が何枚 た。 カ を ッ しもう関 テ 與き フ 工 ~ も貼ま 工 - j 20 0) 0) オ ル 3 中东 1= つて 1= 考か は を かい あ 見。 薄す 计 まは 36 0 7155 70 た。 (12 オ 0) した。 1= カ 1 近か ン N 715 ٠ Vi 埃じみた ア ク カ " ス 口 を露 才 フ 工 ス して カ は だ 白る つた。 " 70 地方 フ たっ 1= 工 僕は の壁には「親子丼」だの 細學 僕は 15 古か 阳。 11冬 (1) 0) 線 块片 デ を売り 6 工 - j 7 12  $\exists$ 格子 にする -30 を

70

し

カン

と離かと話す合ひ間に時々かう女教師に話

しかけてねた。

僕 は かい う云い ふ紙な 机器 に東海道線に近 い田舎を感じた。 それは変晶 Pilop 丰 七 ~ ツ島の間に電氣機 はないしゃ

0) 通信 る 出る 含 た。

次言 0) Lo 4) 列門車 1= 乗つた 0) ば 8 う日で 幕に近れ V 頃だつた。 僕はいつも二等に乗つてねた。

() 汽車や 都ぶが 合上、 中なか は可か その 世り 肝寺は は三等に乗ることに こみ合つて L た。 も僕の前後

75

た。

か

に

70

る

0)

は大磯

かどこか

遠足に行つた

5

2 小學校の 0 女生徒 ば かり だつ た。 僕は 老煙草 に火び を 0 17 な カジ 5 カン う云ふ女生徒 0 群む n を眺る 8

彼等は 1, づ n も快活 だっつ た。 0 7 なら す 殆どし やべ り續け だつ

寫眞屋さ ん、 ラ ザ . シ イ ン 0 7 何答 9

(1) 一人は 小儿 やは る 元 1) を感じ、 遠足 君公 0) 女生 15 女教師 10 徒 0 何言 0 15 一人は 7 为了 0) 頰誓 膝 水\* た 0) 1-5 まず まだ is 12 外すり 1= Vi い 12 0 3 僕 20 い 片か i, 3 (1) 前為 n 0 に彼女  $\succeq$ 1 な とを問 2 かる 0 た「寫眞屋 た。 0) 野台 N を抱を そ 力二 け n さん」は 去 7 かっ ら又僕 なが 70 た。 何人 じ、 僕は 3 0) 片手に彼女の頬をさすつて 以来と かい 0 \$3 Š と彼ら 茶节 1= を たーニ 人 濁: (1) 鼻は 1= 30 著腹 (1) 女生徒 州上

可愛い

か

ね

先生は。

可能愛

15

をし

7

い

らつしや

3

b

ね。

時為 7 2 彼等は だけ 12 ラ 訓訓 × に反か かっ ル (1) 僕 0) 1 って僕には女生徒 足さ 紙な は女生徒 を踏い を剝り h 25 だと見り --わ よ b 2 ことを除る 8 え、ゴ にらしか 一人前 御免なさい の女と云 つた。 け ば。 まし 僕は巻煙草を啣へ 3. 感だ しと聲る カン L を を 年十 則 か カン /\ た。 け 3 たまま、 た。 ら 林ねる 彼女がのちょ 15 女生徒 を皮で この だけ の一人は 矛盾を感じた僕自身 は彼れ と順じ 等的 つて より 僕等 か 8 0) 側は 70 ま り、 世 を通言 --20 2 丰

古石记 會社に 下物り (1) 12 0 などよ り、一度橋 指環 20 か 13. る工 雷 い訳には行か るも嵌は h 松言 8 君だつた。 をとも を渡ったら、しゃらせんでん か う云い 0 7 した汽車はやつと或郊外の停車場へ着いた。 ころ問題 なか わ 僕等は電車を待 た。 0 た。 12. 通言 じ -車 わ 0 來〈 た。 つて る が、 わ 0) を待き る間に不景氣 退な つことに い彼れ の指が した。 0 ことなどを話 には餘り不景氣 僕は風 すると偶然 0 寒花 し合つ 然意 プ 10 ラ は縁ん を合は た。 ツ 1 世 0) Т なる た フ 君公 0) 才 上上口口 は成立 は 才 加雪 4

たも 0) を嵌は め -わ る ね。

ま

礼 か? これ は ノ ル ビンへ 高質に行つてゐた友だちの指環を買はされたんだよ。そいになるほとい つもかま

生 72 るこ コ 才 ラ テ 1 ヴと収り 別きが出 來なくなつたも だか

從だっか 僕等 3 て僕等の 0) の乗。 こと を話場 つた省線電車は幸ひ 間には巴里の話も出 して 70 た。 T 君は 10 も汽車や 勝が 0 ち い だつ  $\succeq$ 0) ほどこ た。 春は 12 ピペ里ッ んで 力 イ 1= 72 3 才 あ なか 夫人の話、 る動き 0 た。 8 先 僕等は並 元から東京 蟹料理 んで腰 0.) 小り 1 御きい 10 を ば 10 7,5

()

だ

1)

の或機

佛蘭ン 内人 は存外困つて は 10 な V よ。唯元來佛蘭西人と云ふやつは税を出したがらない 図民だか

内东 は 10 0 3 倒 オし 2 カミ ね。

下\*\*

だつてフラ は 暴落するしさ。」

大地震や大洪水が つる #2 けた 新聞 を讀 あ んで る か 10 ららし in は ね。し カン しかか うにね て見給へ。新聞紙上の 日本なるも のは 1:

な り、 るりとたへ向け、 す るとレ 何言 か 前 I 間中 . 11 コ 顔は前さ た 才 图到5 }-語され を着き を 向<sup>む</sup> (2) 話をT た男が 5 たまま、 一人僕等の 君 に話な 小聲に僕に話 した い心もち 向か うへ來て腰 を感じ しか け を た。 た。 おろし から た。 T 717 僕は 11 その前 5 に杖 と無事 0.) 柄产 眼沙

あすこに女が一人ゐるだらう? あ 0) 西洋髪に結 つた女か。」 鼠色の毛糸のショオルをした、 ないらいと

「うん、 風呂敷包み を抱な ~ てゐる女さ。 あい つはこの夏は軽井澤にわ たよ。 ちよつと洒落

裝などをしてね」

5 カン もその父風呂敷包み そつと彼女を眺めてゐた。彼女はどこか か し彼女は誰 の目にも見すぼら の事な ら豹に似た海綿 いなりをし 心をはみ出 眉為 つ間に氣蓮ひ てわ させてわ るい に違が らしい感じのする截をしてゐた。 10 ひ なかつた。 僕は工君と話しなが

輕井澤にゐた時には若い い亜米利加人と踊ったりして わ た つけ。 E ダア ン ::::: 何と云 ふやつ 力。

ね。

電ルでんしゃ 0) 30 74 る なら 0) (1) I 13 一或停車場からやはり鞄をぶら下げたまま、或ホテルへ歩いて行つた。 ン 大抵大きい ず僕の視野 . コ 才 1. を着た男は僕 ピ 0) うちに妙なもの ル デ 1 ン グだつた 0 ア君と別に を見つけ出した。妙 僕はそこを歩い n 3 時には 15 つかそこにね てわ なものを? るうちにふと松林を思ひ出した。 なくなつて と云ふの 往來の兩側に立つこ 70 た。 は絶えずまは 僕は省線

数を殖っ 錯覺(?)の為に度 失りせ 70 7 で見た。 わ 僕は右側に 代は ことは やし、 る りに今度 半はんとう 左びだり 半なば 明治 なか 0 0 ピ 目め 歯にはでるま 0 々僕に節煙 は 僕《 は果たし 頭痛 た。 ル の視野を塞 デ だつた。 1 僕は又はじまつ を て何ともも 感かん 2 グ を C 僕では 命い 0 は W 次第に消えて ľ じ 70 な た。 め L か つう云い かる る、 ま たなと つた。 L .Š. か Š L 經験 から 思ひ、 かうぶ しま しか • 2 を前に、 2 n し右の目 は · E. 礼 たがり るなは 0 も長な V を見 つも 8 目め 何度 車き V ロの験の なが 0 同な は僕 ことで 視り か持 5, ことだ 力 0 をため、 煙電車 裏には歯車が ち合は は せ な つせと往來を歩 12 0 せて 20 す為ため た。 親まない二十 暫は わ に片手 服がんくれ 5 た。 幾 < 歯車は次第 0 0 0 に右管 B 路 後の 省や いて行つ。 ま 前先 12 は消費 は 目め も見る 0 7 を え 0

金ね 木 -05 テ 情が とを ル 玄陽の 相 を預ち 一 る次手 はひ た。 0 た時には に部屋 をご | 梅でるま つとつて貨 8 もう消 え失5 ふことに せ 7 わ た。 た カニ 2 礼 頭痛は 力 5 改多 雑誌は まだ残っ 1 () ili. -わ 話 在 力。 たけ

才 結らたな ク 定 動意 かし出 TIL 晩ぎん した。正面の新郎や新婦をはじめ、 は とうに 姑言 -) 7 70 たら L カン 1 白る V い四字形の 僕に テ 工 テ ブ 工 ル ブルに就いた五十人あ 0) MA THE 1= 外江 1) ナ イ دمي オ

いっし

叉僕等の話はいつか古典の上へ落ちて行つた。 る 0 ば 人びとは勿論 類髯を伸ば かっ 0 だつ た。 L いづれも陽氣だつ 僕はこ た老人だつた。 の心もち (1) を遁が た。 みならず僕も名を知つてるた或名高い漢學者だつた。從つて から れる窓 僕の心もちは明 1 隣に わ た客に話しかけ る い電燈 の光の下にだん た。 彼れは 丁度郷 だん慶鬱に 子心 やうに な

融が まり一い 角獣ですね。 鳳凰も へと云ふ鳥

ず 7 つと後 ら僕の顔を見ずに殆ど虎の唸るやうに僕の話を截り離した。 7.5 7 るうち 0) 名高が はつ の漢代の人だつたことを話し出した。 1= い漢學者は だ h だ h 病的な破壞慾を感じ、 力 う云い 3, 僕 それ 0) 話に かい i, も興味 堯舜を架空の人物 するとこの漢學者は露骨に不快な表情を示した。 を感じ フ 工 = 7 ッ 72 ク 2 ス ら 1= 1 カン た つた。 () () は 僕は機 勿論 一春 他械 秋 的。 1= 著名 p 3

売買 もわ なか 0 たとすれば、 孔が子 は読 在 0 かい 机 たことに なる。 聖人の読 をつ カン れる 管は

と小さい蛆が一匹靜かに肉の縁に蠢い 僕は 勿論 黒た 7 生 0 た。 2 n かい 6 てわ 又たなら た。蛆は僕の頭の中に Worm と云ふ英語を呼び起し の 上流 0) 肉は ナ 1 フ P フ 才 オ ク を 加益 ようとし - }

たし フ p 2 フ n 才 は 才 又是 ク 座はき を 提5 鹿がり やはらから き、 15 0 0 カン やう 僕嗎 に或る 0 杯為 にき 傳え シ 說当 的動 T ン パ 物き を意味 ア ---ユ (1) 0 てね から 22 3 言葉に 2 (1) 堂 眺な も違が 8 7 N 2 な た かい 0 ナ 1

行い 0 B 願ら 晚台 餐 下か は 0) 僕 す 10 h は だ 後的 ホ テ 僕 ル はは前 よ 0 8 10 監法 とつ て 置<sup>お</sup> 6 15 1 感かん た僕く を興た 0) 部个 屋や ^ 20 / といる 8 0) だ 3 爲ため 0 た 12 人家 かい 0) L な 4. 原等 ひんは 1. を 明了 北まる 7

けないつの間にか薄らいでゐた。

き鏡が 姿を感じ、 0) 記憶に (1) 僕 部个 忽ち 0 屋や 意能 からそ は を映る は 1,5 で 乾き 0 そ きり L はん から 32 浮5 論が 艺 鏡がにる 部个 カン び出た 帽がより 屋や 吹き 0 0 四ま P た僕 外公 0 水化 套 の意 袋与 \$ 5 トラン 持的 は 棚だな 0 皮膚が 7 (1) 來\* けなか の下た 地 あ りこ (1) 0 骨ない組 たし h 僕は だ。 子 をいるち 2 居宅かべ は n 1= か カン らから 1-7 10 た 1-45 7 た。 好一; 0000 金: 明信 南道 にう へ行の 僕 は 自身 かい うべい き、 ÷ . t;

心に平い から Vi 3 僕 はに そこ 0 なかかって 和わ な感じ 1= を 8 カン あ 五 け H 分とは、 を興力 た、 て原 下加 予せ ~ 坐す る 0 出で つて 3 高な 0) V どこと云 72 だ ス る缺に行 0 习 た ン F 僕 3. 電燈 カン こと は なか そ カミ 0) 0 前為 つ硝ラ に歩る た 0 柿い -3-1 子ス Vi V て行い 工 1= FIE バスす に禁 ン 1) 0 • カンや た。 7 才 1= VS 映ら 寸 1 3 は つて ると 5 今度 3 20 0) 17 とかなき こと た。 " E 在 ---1 の横 治 れ /\ 111 1. 1 1= 何言 20 あ 30 阳点 力. (學) 1) に対 たっ た U.)

right.....All right, sir.....All right.....

「しかも今は寒中だと云ふのに。」 長椅子の背中に如何にもだらりと脱ぎかけてあつた。

對たい とか 人も給仕は見えなかつた。 僕はこんなことを考へながら、もう一度廊下を引き返して行つた の意味 言はれたのに答へた を正確に摑まうとあせつてわた。「オ All right と云ふ英語だつた。「オ しかし彼等の話し聲はちよつと僕の耳をかすめて行った。 オ ル 0 ラ 1 オル 1 ? • = オ 原下の隅の給仕だまりには イト」?ー オ ル • ラ イ 僕はい 1. ? 何が一體 それは何な 0 かっ

オオル・ライトなのであらう?

乾さん 机の前 たつ ちよつとためらつた後、 僕の部屋は勿論ひつそりしてゐた。が、戶をあけてはひることは妙に僕には無氣 ても動か あ け の椅子に腰をおろした。椅子は蜥蜴の皮に近い、青いマ て原稿用紙 なかつた。 を出だ 0 思ひ切つて部屋の中へはひつて行つた。それ みならずやつと動い 或短篇 を續けようとした。 たと思ふと、同じ言葉ば けれどもイ ロック皮の安樂椅子だつた。 ン クをつけ から鏡を見ないやうにし、 かり書きつづけてゐた。 たべ 味だつた。 ン は 1, 僕は

そこへ突然鳴り出したのはベッドの側にある電話だつた。僕は驚いて立ち上り、受話器を耳へ

やつて返事をした。

「どなた?」

あたしです。

相手は僕の姊の娘だつた。

何だい?どうかしたのかい?」

今叔母さんにも電話をかけたんです。」 「ええ、 あの大へんなことが起つたんです。ですから、 ……大へんなことが起つたもんですから、

「大へんなこと?」

「ええ、ですからすぐに來て下さい。すぐにですよ。」

482 僕は苛立たしさよりも苦しさを感じ、何度もベルの鈕を押した、やつと運命の僕に教へた「オオ しかし僕の手の震へてゐることは僕自身はつきり意識してゐた。給仕は容易にやつて來なかつた。 電話はそれぎり切れてしまつた。僕はもとのやうに受話器をかけ、反射的にベルの鈕を押した。でんか

ル

0

ラ

イト

しと云ふ言葉を了解

ながら。

か H 縁ん 僕 12 7 0 に島でも の姉ね な 2 る V 0 V 夫はそ 飼か 真t 工 つて 夜よ ン 「口なか ٠ あ 0 0 コ 廊ら る 口中 才 0) 下办 午後、 1 かも 10 を は N 知れな 誰な 0 東京かか 8 カン 通為 け 3 V 7 ららなま な 2 た。 V り離ば 0 から 僕は ъ は n 時々ら 7 V まも わ た 2 の外に翼の音 い或田舎に轢死れたと 0 木 テ ル 0 部 の聞えることもあ 屋\* L に前き 7 わ た。 0 短点に を書か かっ る。 8 季節 专

## 復雙

H. 6 與点 パ る 現象だつ はけげ 僕は -)= ととに ~ は る 現象だつ 不ふ んな顔 思議 ありました。 0) た。 ホ テ 10 もかた をし 僕 た。 ル の部屋に午前八時頃に目 は な ~ 0 0 この 任。 から ル 7 を押お 5 な L バ 5 カン 狭\* ずサ ス な 0 て給か カン 15 部 部 ン 0 屋の中に。こ 屋や 任也 卢 た。 ア を呼ぶ 0 日なか 2 ル 老 び、 を を n 探がし 片な は 醒さ つぼ まし ح ス ま 0) IJ だけ 一二年の間、 は ッ た。が、 パ た。 ア は 0 V 片か た希臘神話 ~3 ツド 0 ぼを探が い つも を おりようとすると、 僕に恐怖 の中なか て貰ふことに 0 王子 だい を思り 不安か ひ出だ だだ ス IJ 2 世 を "

「どうして又そんな所に行つてゐたのだらう?」

「さあ、鼠かも知れません。」

角に組 た。 10 る跳なが 僕は給 は落を持っ 妻のことを、 め h だ窓 だつた。 仕じ 0 退しいと は雪響 つた沈丁花 たのなっ 僕は卷煙草 0 子供たち あ る 庭に向って 牛乳を入れない の下に都會 0 をふかし こと わ を、就中姊 以煤煙 な た。 珈琲を飲み、 から 僕に 5 10 の夫の よごれ ~° V ンを休め 0 カン 前たの こと 7 ~ ン か る。度にぼ を動き 小説を仕上げにか を。 た。 それ 力二 さず は何だ h 10 p カン りとこの雪 V 僕く 3 0 カン 1 心に傷いた 3 つた。凝灰岩を川 0 金 1兆 文 を考れ X さを興 te りし

車と 火ひ け る 姊 0 () 0 焼けない前にもおのづから僕に大事のある豫感を與へない決には行かなかつた。 燃き 前太 日なか な 0 夫は自殺する前に放火の嫌疑 に家い カン 0 文 7 らへその る 0) 70 の價格に二倍する火災保険に加入してゐた。し を見たことだつ た。 時は妻子とも一しよだつ けれども僕を不安にしたの た。 僕は或は汽車の中か を蒙つてわた。 た。)常磐橋界隈の は彼れ の自殺したことよりも僕 それ ら性 も亦實際仕 を焼 カン 火事を見たりしてゐた。 と協議が V てわ かたは る火を見たり、 を犯した為に執行術像 の東京へ歸へ なかつた。 彼は家 それ 或は久自動 る度に必す は 彼れ 中ちの 0) 0

つそ 「今年は家が火事になるかも知 h な縁 起き 0 悪る V ح ٤ を。 \$2 な 2 12 V ぜこし -も火事 1=

な

つたら大變ですね。保険

は碌れ

1=

()

1,

7

2

彼常 うち とうとう机の前を 0) 僕等はそんなことを話 0 悲喜 も彼れ 1 もう一度ペン ~ 小き 劇けき の一生の悲喜 ッ の中が F 下に運命 0 1.5 解はな 机 から飛 を動き の冷笑 劇は多少の修正 かさうとし し合つたりした。 ~ び起 ツド を感じ きる 0 1-5 一に轉え るの カミ た。が、 日は を加へさへ がつ は V しかし僕の家は焼 カン 次第に僕を無氣味にし出し たまま、 ペンはどうしても一行とは樂に動かなか 窓き -} かっ け n 0) h 乖 ル 僕の一生の ス th た部屋 |-けずに、 へい 生の関へ力一 Polikouchka た。 カリ な性格の持 僕は 僕は一時間 カ テ ば 好と -+ のて妄想 い本語 T を讀 5 Fie 1) を地は とた た。 みは を ;) た じめ 僕に 押し つけ 6,

「くたばつてしまへ!」

た。

すると大きい 最当が 一匹窓かけの下か らバ スの部屋へ斜めに床の上を走つて行つた。僕は一足飛

は 見<sup>み</sup> 75 12 文 バ な ス カン 0) つた。 部个 屋や ~ 行ゆ 僕は急に無氣 き、 月と を あ 味に 7 なり、 中な を 探言 慌き ててて 生 は ス 0 IJ た。 " パ から ア を 白る 靴に換か V B " ~ ブ ると、 0) カン げ 人気が 1= 35 国等 0) じつか な Vì 下加 8 を

て行い

0

た。

冷や 5 Ð hi p だ 7 電かす わ 下办 かっ 30 3 はも 訣は は 10 る 僕 幾い け 1= 5 は行 勿か を見 3 3 0 8 n 12 36 0 7 炎は 不な Vo かる 恐さ 2 をほ 相は 0 な 動? 髪が 5 か 3 かっ 车 1 0 0 かる 7 を感じ た。 獄デ は 1 " 我減 7 17 0 部~ わ 9 うに た。 た。 屋や 75 W ^ 同とうじ 憂鬱の 0 僕 は は ZA に又きた 2 だ 0 ح 7 0 カン 僕人 た。 5 を 70 云い 通点 0) た 僕は、 管想 3 0 亦 5 か コ たたち た 頭あた け 'n 地ち ク をま 36 な 猴? 垂た 部屋は存外 から を感じ 0.) 5 n 曜か た 白る まま、 間かか た。 にん いだが は 明影 一かかか 階 を 3 お 段だん カン かい 0) よ、 づ を 3" 0 た。 上前 か 我机 0 じり た を罰う から 僕 た 7 (1). " () 下护 好 11か 7 側が () に変 た V) 5 松。 9

やうに 道 僕《 テ 沿 0 は 地狱 前常 5 た公公 p 0 りなか 後記 ホ 3 園為 テ 忆 を具な 0 ル あ 樹し 0 る 外で 木き ^ 7 は 皆枝だ He 樹は わ 木に た。 る や葉は な 20 青ぞ 0 n を た魂を思ひ出し、 8 黑台 亦意 生 5 僕 世 0 映る 10 7 は か 0 た雪雪 不分 た。 快 よ 解と 0 ピ 7 け 0 8 な ル 0) 恐 道な デ 5 竹后 すい 1 を に近か どれ 2 世 グ ば 8 世 VI と始れ \_\_! B か 一本ごとに り並う を進さ () 家 んでわ hu ^ 丁度僕 で 北京 る電車線路 张\* 1,1 华的 人是問題 學 0 15

Ŋ

向うを歩くことにした。しかしそこも一町とは無事に歩くことは出來なかつた。

「ちょつと通りがかりに失禮ですが、……」

側に黑子のあることを發見した。彼は帽を脱いだまま、 それは金鈕の制服を着た二十二三の青年だつた。僕は默つてこの青年を見つめ、彼の鼻はないとはなっとはなった。というとは 怯づ怯づかう僕に話しかけ たたり

「Aさんではいらつしやいませんか?」

「さうです。」

「どうもそんな氣がしたものですから、……」

「何か御用ですか?」

いえ、唯お目にかか りたか つただけです。僕も先生の愛讀者の……」

僕はもうその時にはちよつと帽をとつたぎり、彼を後ろに歩き出してね

た。

先生

わ た。 それは僕には か も彼等は何か ح 切り では最も不快な言葉だつた。僕はあらゆる罪悪を犯してゐることを信じて の機會に僕を先生と呼びつづけてゐた。僕はそこに僕を嘲る何も カン 金

感じずにはわられなかつた。何ものかを? しかし僕の物質主義は神秘主義を拒絶せずに にいか

しろ

カン

3.

L

+

る

カン ら、

つてしまは

3000

n

さうだ。

夕 1

プ

ラ

1

B

アなどは幾

らかになるだらう。」

克

それから畫などもあるし、一

られ 僕は藝術的良心を始め、 なかった。 僕はつい二三箇月前にも或小さい同人雑誌にかう云ふ言葉 どう云ふ良心も持つてゐない。僕の持つてゐ るのは神經 を發表 してわ だけで 720 あ る

煙草草 ちて 不多 ち 0 ク らとけて話 小道徳であった。 何為 0) 妨ね 中は外よりも寒いくらねだつた。 に大 わ は三人の子供たちと一しよに露地 體の逞しい姉の夫は人一倍瘦せ細つた僕を本能的に輕蔑してゐた。 たこ をつ ことを悟り出い う云い したことはなか ることを公言してわた。僕はいつも冷 け、 努をめ 際だ した。 7 金のことば った。し 彼は現が 何意 カン 12 かし姚と話し 地の奥のバ も彼か り記点 寝事車の中 僕等は火鉢に手をかざし も賣 0 ラツ づ てわ け 1 やかにかう云ふ彼を見おろしたまま、一度も打 ノクに避難 図言 たっ るうちにだんだん彼も僕 を見 うと思 たとか云ふことだった。 してゐた。 ながら、 いろ 褐色の紙を貼つたバ 0) いろのことを話 みならず僕の作品 0) やうに地獄 ガニ 僕は後 ラツ に隆

「次手にNさん(姊の夫)の肖像畫も賣

るか?

L

カン

あ

僕はバラツク の壁に かけた、 額線のない一枚のコンテ書 を見ると、 迂濶に常談も言は #2 な 0)

云ふことだつた。 も完全に描 を感じた。轢死した彼は汽車の為に顔もすつかり肉塊になり、僅かに唯口髭だけ残つてゐたとか いてあ るも この話は勿論話自身も薄氣味悪いのに違ひなかつた。 0) (2) 口髭だけは なぜ カン ぼ h cy りして ねた。 僕は光線の加減 しか し彼れ の肖像畫はどこ かと思い、

「何をしてゐるの?」

の一枚の

コ

ン

テ

畫さ

をい

3

い

ろの位置っ

から眺か

8

るやうに

「何でもないよ。 唯定 あ の肖像畫は口 「のまは りだけ、……

がはちよつと振り返りながら、何も氣づかない やうに返事をした。

「髭だけ妙に薄いやうでせう。」

りの見る 5 に妨ね たもも の家を出ることにした。 0) は錯ぎ 見かる では なか つた。 かし錯覺ではないとすれば、 僕は午飯の世話になら

「まあ、善いでせう。」

「叉あしたでも、 ……けふは青山まで出かけ 3 0 だ かい

あ あ すこ? まだ體の 具合は 悪な 6) (1) ?

P 0 20% b 嚥ん 7 わ る。 催眠薬だけでも大變だよ。 ヴェ H ナアル、ノイロ ナ アル、 トリ

ナ 7 ル ヌ 7 アル・・・・」

らし ブル そこには「定休日」と書いた漆塗りの札も下つてゐた。僕は一意不快になり、硝子戶 から或レストオ った。彼等の一人はその拍子 僕は往來に佇んだなり、 三十分ばかりたつた後、 い男が二人何か快活にしゃべり の上に林檎やバナナを盛 ラン の硝子戸を押してはひらうとした。が、硝子戸は動かなか 僕は或ビルディングへはひり、昇降機に乗つて三階へのぼった。 に「イライラしてね」と言 つたのを見たまま、 ながら、 この もう一度往來へ出 ピルル デ 0 たら 1 ン グ か ^ は 0 ひる為に た。 ることにした。 僕の肩だ つた。 すると何社員 0 をこすって行 0) 5 7 (1) それ テ 工

故二 0) 0 みなら 面倒の をかけるのを常としてゐた。こそのうちに僕は緣起の好い緣いろの車を見つけ、兎に所青 すい た でまに通 0 た 0) は必ず黄 15 ろい 車だつ た。へこ の黄 VI ろい 17 7 シ 1 は容易に通 15 な 4)-7,1 作に 交通

汐

ク

シ イ

0

べるの

を待う合せ

-

わ

たっ

13

7

シ

1

5

な

通点

山寺 イ の墓地に近 ラ 1 ラ -} い精神病院へ出かけることにした。 る tantalizing Tantalus Inferno.....

テ 0) 习 地ち るまで 习 を ル 1112 ス は N な 實際硝子戶 カミ ら、 ち 越ご 0 と運轉手 に果物 を眺なが 0 背中なか 8 を眺か た僕自身だ 8 7 70 つた。 1:0 その 僕は二度も僕 うち 10 又是 あ の目も is D に浮 る 3 か 'n 連ら 万 7 あ

放は を際く る ことを感じ つたり たなぎ した。 色はく じばば出 から L 工 た。 ナ 何か心臓さ × 政はい ル に外なら 質業、 をし たかか めら 藝はいる n つた。僕は 2 感だ 科学で はよら , だんだん息苦しさを なか 5 づれ 8 皆なか 5 感じ、 五! ふ僕 1= 13 は フ シ 7 イ U) 恐さん 0) 密思 し、人生と 7:1 あ

8 Ŋ ク た。 ろの シ 1 1 を 17 社復さい 刀 かる L シ 2 イ は 世 \$2 た後、 3 P H 0 と神宮前 Sa だけ とうとう は な /\ 走世 あ ぜ カン 1) 言 か 5 僕 1 かい 8 は 0 7 た。 CR お 9 カン 5 そこには或精神病院 る な とに カン 0 た。 10 僕は電車 ~ / 曲影 0) 線路に沿 る横町な からう - ... TA 何次 B 度 る

青山齋 前為 僕は さつへ 場が dr. 通 が高い 0 とそ 1 へ出で たこと 0 横町を見つけ、 てしまつ 0) な V 建物だつ た。 それ ¥2 は彼是な た。 カン るみ 十年前に 0 十年前にあ 多家 の僕も幸福 Vi 道等 を曲が 0 た夏 つて行つた。 では 目》 先生の告別式以來、 なか 1 た。 寸 3 とい カン し少くとも平和だ かい 一は度 道。 奎 []] 35 僕は門 違法

段だんらく 0 僕は 砂点 た 利的  $\succeq$ を感じ を敷し とを感じな V 門もん いく 0 決けには行 中なか を跳な 8 -カン 漱石山房」の な カン つた。 のみ 芭蕉 ならずこ を 思ひ出 0) 墓地 な の前 から 6 一十年目 何管 カン 僕 に僕 をつ 机

た何符

カン

な

V

決かに

も行ゆ

か

な

カン

1= い ル 何な 0) 支げん 精 かる 不心 關之 神 病 n 古言 ~ \ 院が は な お 心言 給為 9 0)2 門を出 もち 仕じ る 7 を は 感じ、 た後、 な V VI 工 -ン 僕は又自 緑などり さつ • コ 3 ろ オ とも 0 1 服务 を着き 動き を着き 2 車 で乗り、 た男が一人何 0) 道な た自じ を 動車と 1 引の き変な 前 掛が 0 カン 木 L 9 給 て行い だ テ 0 什 ル と喧嘩 た。 へ。記か、 0 た。 僕く 2 をし ح は とに 7 7 0) わ 水 た。 テ ル 給きむ ^ は U 3 0)

本は 通点 を通信 0 歩る 輕! 10 0 0 銀座を すことにした。 快机 V 唇愛いろ て行い にある は 通道 きったって U 0 V 9 た。 り、 7 ~ HIE わ な 图 そ る 6 た 黄 時き 0 0 すい W うち は不会 P 12 に Vi 3. 9 は は 快だつ に僕 彼是れ わ Vi 表紙 何段なんだん 5 日電 n 0) 目め た。 な の着れ を カン を捉き カン 0 書棚を 僕は た 1 3 近流 た。 「希臘神話」 /\ を見る たの 薄明 殊を V は に往來 上走 る 7 雑誌 い外光に電流 げ わ 上は子供の為に書か た。 0 0) などを積 人々 僕は 2 n 兩側が 灯点 (1) カン み上げ 引起 ら「希臘神話 0 光かり な には どとぶ 北たら まじ n た本 W だ店な た 少 1439 2 1) とよい だつ た中等 113 8 W 6 (1) ふ一切が を知し をどこ ま 4 73 4 E, 0 2 の本気 は な まても 1 10

n

ども

P 偶然僕

の讀

んだ一行は忽ち

僕《

を打ち

ち

0)

80

番はんえら V ツ オ 1 ス 0 神经 で しも復讐 0) 神智 12 は かっ な 75 ませ ん。

を つけ狙ぎ 僕はこ つてゐる復讐の神を感じなが 0) 本屋を の店を後ろに人ごみの中なか 5 を歩いて行つた。 いつか曲り出した僕の背中に絶

えず僕

#### 三夜

精さ 少の針を隠してゐた。 神病者の 僕は しを書棚 の一枚に僕等人間 0 經験と大差のないこと 博る 狂 丸 0 善な 書集だつ いたに へ戻し、今度は殆ど手當り次第に厚い本を一冊引 P 5 12 きいまでは Vi た。)僕は を参り 3 V どの 3 10 を書か 0 0 ス 本も? 本作 ない、日鼻に 1 Vi を開い 0 Vi IJ たもの かる ン 優響 1 Vo て行い ~ ルグ だつた。 僕は何度も讀み返した「マダム 0 0 中なか あ 0 た。 に反抗な る歯車ばれ の「傳說」を見つけ、二三頁づつ目 のみな から 的精神 なぜ カン り並 5 ず黄 の起き カン きず どの本も必ず文章か插 べて る V り出だ ろい 75 0 を感じ、 た。へそれ 表紙を した。 . ボ ヴァ p は L L 或るない を通言 か 3 -1) るドイッじん しこの to 7 イ」を手 1 た。 た。 畫為 3 本も插 か \$1 僕は「 にとつ 集あっ 20 0 12 中なった 80 n な 傳入 た

た。 まよ が 0 を感が 的き 日中 0.) 僕は 傳統 水はん 3-た。 欲る 0 0 そこにも一枚のポ て行い 韓非子 た。 しと云ふ言葉を並 12 地步 そ 的 8 を通 精神 て妄想 獄 つた。 近か 畢竟僕自身も n 0 本は そ は 中ちち 丸善の二階に 堕ね 部がたたん n 艺 8 手で 等 それ を排き p 0 5 青された は な に 0 0 敵き ۲ か 北ある り ス カン ふやうに と呼ば 近代的 中産階級の 0 た ら「宗教」と云 夕 だ 孙 0 べて 本は目次の た僕 つた。 まま ア を は 0 學為 か 中ないに . 精 僕 ば 8 n た。 今にち 0 ح な à. 神 る 0 外にか 丁なりと は 2 8 0 0 Z 15 第何章 僕は やう 聖さ à ツ ~ 5 0 0) V ち 客も 僕 は 礼后 僕 0 3 ン は 12 カン 12 少す を ウ カン 0 3 . くとも う云 掲がげ 詩ゆ やは カンラ オ 向か ~° な 誰 ネ に「恐しい 陵の ヂ うに V ボ ン 工 0) た書棚 5 目め ŋ ふ言葉を見るが 5 ヴ A . 僕 僕には感受性 L を削り 歩ぬ ネ 7 あ 12 子 を不ふ カン い騎士が一人類のあ も「壽陵余子」で IJ 0 工 を言 の前さ 0 た 1 ひて A 四よっ 术 に用い 幸から た。 12 に起む 外加 12 わ ス n 0 僕く 7 す 夕 た ZA な 早場い や理智 を外外 敞寺 は た「壽陵余子」と云 5 ア ح る 電ん まひ 0 0 な カン 展覧室 は め 燈ら あ , 0 0) 0 る 蛇行匍匐い 一層反抗的精神 る龍を刺 異名 疑惑、 終かり 光か を感べ 0 僕は 0) 9 12 Vi に外が けなか ろの は 僕 達が 12 恐場 は CA は U 12 書棚 表3 なら 大馬 3 た し殺してゐた。 0 な 言非 まら 紙 7 3 か 騎慢、 行 自計會 を 0) 書場 間点 絶ら な かっ 0) 0 をささ 思なひ たい カコ 起

た

0 居台 カン 産ら 3 1 0 技き 0) 騎き 0 話を思ひ -1:2 13 兜がぶと 出だ 下上 し、 1= 學 展覧室 0) 敵等 の一人に近か ~ 通為 b S 17 すい カント 1 800 PHIS 前言 0 廣な を生ま V 階段がいだん ば 露出 しは を下た 7 70 0 て行い た。 僕 2 た。 は又「韓非子 中公

る 僕等 星年 持也 3 か 僕 は 0 0 0 突然 2 光系 事じ 7 は 10 業は A 000 36 わ 何答 口意 に失ら is. 5 3 こと た。 8 10 砚事 夜点 敗 E (1) 000 10 を考え L かっ 0) 館は な くら (1) 70 に 0 僕(E 揚出 た日に ~ t. 5 に 造が ようと 句、 70 敵で ~ 本橋 15 意 とうとう去 (1) な を持 地节 25 通道 たい 球 0 1) 0 0) た を 小花 7 L 歩きる わ 3 かる 年初 2 步 る L 0) 0) な 1 書る 暮れ 0) カン 現ま から と云い を E III をり 5 12 感かん は、 破 僕は 晴心 産る 3 居前 12 贈さ 音16 ح n 電点 とを、 7 とい 7 0 70 L た 車 一線路路 たを ま 0) 3. 言葉 0 は 或者が た。 台 0) 向が 從力 をそれへ い 5 僕 0 0 1 TIP. 1= は 7)2 -業家 どの あ 高沙 8 る或 5 Vi j なるら < だ H を見り is 0 カ 0 た。 た。 " かい 72 僕 Jadi フ 1) 2 自也 星的 け、 彼れ te 工 ^ 身 12 は 1) 報なり 义意 -(-無 0) 15 數 州点 70 1100 3 供 さ 0 0

一番奥 色は H だ 0 2 壁炎 0 n は (1) かい ラ-報ない 僕 寸 工 が難な は かっ ブ に 12 \_\_\_\_ ル 青を 林思 達が 0 हैं।। V 0) 71 煙を立た な コ 1= p かい  $\exists$ P 0 0 5 2 7 た。 吸す 樂 0) 僕等 15 友 1) と腰に 6 は 世 3. --だ を 0) 行 カ h お 0 0 3 " た。 P 1 フ 5 た。 工 ~ 10 0) では、 0) 卷 そこ 爱 煙花 被 山 色岩 は幸き を 15 0 色为 起於 3. てひ僕 0) かい 調り 何な L 出港 和1 (1) かい 外が 华心 L 8 p にした 和村 た は 12 三意儿 您李 近な 0 僕 煙 H 16 0 は、「鼠の 谷 0) 0) 煙 0) 感だだ 快 はり あ 橋德 だ 20 1:

8

もし、

ます

が

安を感かん た。 1 6 け ^ じ th カン v 出だ ども L ナ L ナ 僕は た。 小な 术 3 V 暫し 才 V ナ 島是 5 ン 术 とと記 < 自じ V 身に オ 0) 後的 ン L 2 は 僕の 7 去 ^ 恐なる わ だ 學生だ たの壁がで た。 を呼ぶ そ W 12 0 n た 起さ た時な かる は或は僕等 け たナ た 彼和 0 は 术 0) 地方 確だ 0) V 理り 言い オ カン だつ 3 0 > 4 0 1 省像書 5 た 才 12 1 偶ら 然だ を見る ブ ツ 0 0 力 け、 た 0) かい 最 そろ 8 後 知山 そろ父不 n な セ カン 工 0

色岩 を認 保品 僕 0) CK 3. れ、 起か は かる 7 た の言言 か 礼 0) L ナ 銀んくわ 調っ は な カン 术 葉 ら「地 和 Fi.3 ガジ V 就中で 6 を保る 分為 0 芝 オ 二十銭頂き 一大きな投 中なか 8 1 獄變しの を見み 0 僕 か 0 た う云い 7 を不少 た ア げ 2 な フ 0 快に 主ゆ 出港 な 1 3. 才 8 記憶か 人公、 前き IJ た 7 5 ことだ L 去 0 ズ から 早坡 た A ま ことだつ ら逃れ だつ 0 1 僕には自 った。 は か 良秀と云 た。 7 る為に 夕きる人 身儿 た。 六 僕 殊言 0) ガ に「人生はな 作品が 7 は ---ム書師 もうしち  $\geq$ 0 1 カン を考かんが ま L 0 フコ .7 7 カミ カ 度人日 の運命 25 " フ 0) 地古 出だ 工 0) カ フ 狱 を出 棕 " 工 より 子, に見る だつ た。 0) フ 川なか ようとした。 P 工 も地ち を眺然 た。 は す 之 テ 短ん 3 工 るない 時 そ ブ 8 Vi 間次 苦 ル ま n ま 7 づ 0) (2) 間が は から……… あ 記憶に浮 小さ 7+ るしと云い にす (2) rhi? 8 僕 0 あ か 僕き (1) 3 た かっ り L L は h 5 W 容子 卷書 2 だ 0) 煙草 誓 む / 0) 进了 を

僕明

0)

投作

げ

Hit

1=

0

は

銅貨だつ

出だ

た。

又非

に、

な

0 5

1)

L

HIE 僕 た。 は 僕 屈 は 2 摩 彼れ th を 感だ 是和 は 或多 干 年がただん 郊 な 外的 カニ 1=13 5 1= 36 あ カン 3 ひとり う云い 僕 0) 往れない ふ家に 養さ 义 に幕 国:13 を 歩る 0) 家以 5 で 7 -は 2 か な るう た。 1, 之 附先 1= 僕 カン \$. を中心 と遠 或さ 排行 15 松 情やう 10 林点 L 0) 為為 た家が 0) 1 1112 1= 族 輕率 1= あ 爲" 1= る に借い 25 僕 父: 村:13 家! 1) た家 己 を 同居は 思考

力を失ひ 像さ 篇ペ 篇》 を思ひ を 前清 0) 時点 ことを 0) 代順 木 出だ 6 テ 1= 考かんだ 太言 L 11 5 ル た。 連高 時 1 10 刊だ 丸き ね 歸か 10 た長篇 1 大 ح 0 た。 の火で 0) 奴と た 銅ぎ 緑れ 0) だっ を燃き そ に、 は は \$2 8 印書 暴されん は P 5 彼是れ 推言 を着き 僕は た爐 古 は カン 1-6 肝宁也 力款 0 火心 5 忠義 明治 前為 だ 0 (D); 粉こ 0) 0 荷い に至 た。 0) 0 心そろ 無: 子才 利" 村己主義 る各時代 す 12 15 」あが 腰に 0) 0 と長が 3 る を 者や () 0) な を見る ろし に緩け の民意 0) 15 途的 4 を主人公 5 た。 を歩る な に高か HIM から 5 そ 15 て水 だ \$L かっ 3. 1= カン とさいらい と馬。 た C) 僕 僕 大震震 城心 は僕 0) 0) 1:5 110 (1) 12 前常 三十餘 書 (!) 龄 部 1= つか 居 -あ --10 3 1) / か 或る 融か 0) 短 銄

1

L

カュ

L

彼れ

0)

敵等

だ

0

た

0

は

僕は又遠 過る 夫 カン 5 日ま 近常 現代へ 寸 ~ ŋ 落ちた。 そこ 李洁 ひに ら水合 せた 0) は或る 先 (1) 剧汽 刻 家か

だつた。彼は不相變天鵞絨の服を着、短い山羊髯を反らせてゐた。僕は椅子から立ち上り、彼のだった。彼は不相變天鵞絨の服を着、短い中では、それできなける。 さし出した手を握った。へそれ つたのだつた。)が、彼の手は不思議にも爬蟲類の皮膚のやうに濕つてゐた。 は僕の習慣ではな いい、パ IJ やべ ル リン に牛生を送つた彼の習慣に從

「君はことに泊つてゐるのですか?」

「仕事をしに?」

ええ、仕事もしてゐるのです。」 の顔を見つめた。僕は彼の目の中に探偵に近い表情を感じた。

彼はぢつと僕

どうです、僕の部屋へ話しに 來ては ?

つた。)すると彼は微笑しながら、「どこ、君の部屋は?」と尋ね返した。 僕は挑戰的に話しかけた。(この勇氣に乏しい癖に忽ち挑戰的態度をとるのは僕の悪癖の一つだましたがは、 はないない とは だまま てらまんきだと

498 は僕の部屋へ來ると、鏡を後ろにして腰をおろした。それからいろいろのことを話し出した。 僕等は親友のやうに肩を並べ、静かに話してゐる外國人たちの中を僕の部屋へ歸つて行

0 71 い 女をんな な 3 い かっ 朝きかり ろの 0 た。 ことを?ーーし から -2 \$7. だけ 10 悪ささく し大抵は女の話だった。 0) 話は 感僕を豪物に 僕は罪を犯 た。 僕は一時的清教 した為 地狱 雅 にな 陷 らた一人に 1) 2 XL

S 子 3 h の唇を見給 ~ 0 あ n は 何人も 0) 接吻点 0 為た

僕 は 3. 口至 を噤い 77 鏡が 0)21 日なか 12 彼如 の後に ろ 姿を見つめた。彼は丁度耳の下に黄いろい膏薬を貼すがたみ

1)

何人だん 2 N な人の 3 接き つやうに 吻ぶ (5) 為言 思ない ? ます

から

ね。

けて

150

感か じ は 0) を恥は 微笑し けれ だが、意 て領な どもやは -h わ 12 僕等 た。 なら 僕 0 話は女の は彼の 内心では僕の秘 こと を離な n な・ 密る か を知り 0 た。 る為な 僕は彼れ に絶言 を憎い 克 ず僕 to t を注言 1) 高高 僕自 -身 72 0 10 0)

精告 0 歸か つた後、 僕は ず " 12 F は 0 わ 上 6 n 轉え な から かっ た た。 ま ま、

神上 的で 闘き 争 は 一々僕に は痛切っ だ 0 た。 僕は この主人公に比べると、 暗夜行 の路」を讀 どの くら J+ お僕 は い阿呆だつ 主い 人公公 たか 0)

20

を感じ、 も長いことでは 1) な から 5 いつか災を流してゐた。 次第に なか 12 數を殖やして行つた。 つた。 僕の右き 同時に又淚は僕の氣もちにいつか平和 同の目は 僕は もう一度半透明の齒車を感じ出した。 鬼に角ぐ 頭痛る 0) はじ つすりと眠 去 ることを恐れ、枕もとに本を置 を與へてゐた。が、 歯はでるま は やは V h

ぐつたりしてゐた。僕はこのプウルを後ろに向うの松林へ歩いて行つた。すると誰か後ろか とうさん」と僕に聲をかけた。 に又烈しい後悔 17 〇・八グ \$L ども僕は夢の中に或プウルを眺めてゐた。そこには又男女の子供たちが何人も泳 ラ を感じた。 4 (2) ヴ Œ, 口 ナ T 僕はちよつとふり返り、プウルの前に立つた妻を見つけた。 ル を嚥み、 ることに 同時時

「おとうさん、タオルは?」

タオルは入らない。子供たちに氣をつけるのだよ。」

云ふ大學生や年をとつた女も佇んでゐた。彼等は僕の顏を見ると、僕の前に歩み寄り、口々 僕 は思 は又意 舎の停車場だつたと見え、 步战 みをつづけ 出だ した。 が、 長い生け 僕 0 歩き V 拉德 -0) か あ る 20 0) は プ ラ Vi 0 " h カン プ フ ラ 才 ッソ 才 1 L だっつ フ 才 オ 4 に變 たここ 0 は久 2 に僕 H

大火事 話は しか けたc でした 3)

僕もや っつと逃 げ て来 \$2

或愉快な興奮を感じた。 僕は 僕は ح 0 ひとりこ 年をとつた女に何か見覺 の汽車を た そこへ汽車 に乗り、兩側

は煙が

をり

あげ

な

カジ

らい

がら

かい

に

プラ

"

1

フ

才

才

4

~

横

う

け

12

たい

にした

いる

1

重

5

た展臺

室の間を歩

15

て行い

0

た。

-1-

ると或寝

えの

あ

るやうに感じた。

のみ

なら

ず彼女と話し

72

20

ことに

或まままま 人うじん 娘に違い CL な かる 1 た。

臺だ

上点

10

111

1

ラ

に近数

Vi

裸體

の女が

か一人こち

3

を 向む

い

7

横

K

なつて

わ

た。

それ

は又僕

の復讐

0

市申か

0

前类 を着き か 僕は目 つた。 へ急いで行 た給給 から を醒さ 仕が一人焚き木 ますが早、 どと 0 た。 カン 2 に翼の音や風の いか、 \$2 を加証 か から椅子に 思な へに歩み寄った。 ず きし 腰を ~ ツド しる音も聞 お 3 を 飛 た び下りてわ まま、 えてゐた。僕は戶 覺はつか た。 ない炎を眺 僕の 部屋\* をあけて廊下 め出だ は不相變信燈 した。 人 門 前 そこへ白い服 の光に明か 0 爐る 3

何時?」

精は

强意

北齊

をい

求める

為た

出で

カン

け

ることに

三元時 ござ 4 ま

0 2 3 あ け カン 0 は る 遠にはあ 向か 0) を待ち う に見て 0 つことに H ツ も緑を ピ 1 した。 しつり 0 3 問ま 15 0 長年の病苦に惱 は、理グ F V \*\* ツ 利" ス 加人だん 違が N 5 な しい女が一人何 み抜いた揚句、静かに死を待 カン 0 た。 僕は 何な カン 本作 カン を讀 救 は \$2 4 0 た つてね づ 0.0 け を 感かん る老人の 彼女なかのない (1) と夜

#### 四 だ

料力 僕く は 一週間 は ح 0) の滞在費 ホ テ ル 0 部个 1= 屋や 8 に銀座 足产 P り な 0 一の或本屋 と前き い 3 0 0) 短点なる だつ た。 を書か から 步 1 上志 僕は げ 或雑 僕の仕事を片づけたことに滿足 送 ることに 尤も 僕 0 原稿 何篇

か 神的 つた。 0 い づ 日本 そこも亦 n 0 8 薔薇 0 た ふだんよりも小 0 ア 花にそつ・ ス フ 7 ル くり 1-0) だつ 称 上多 麗れ K は紙屑 だつ た。 た。 僕等 は から 幾つもこ 唯月金 何答 8 0) 龙 カン かけ 3 0 好.5 から つてね 意 た小娘が一人何か店員 を感じ、 7=0 その 2 n 本是 等 0) 紙湯 の 言語 は光の こう 乙九 加加 诚:"

O) 僕に ア は 氣き ナ から F カン 才 りに ル ٠ フ ならない ラ 1 ス こともなか 0 對為 話 集 やつ た。 メ IJ けれども僕は往來に落 × 工 0) 書館 集ぶ でを買う کی こと 5 た紙は 图与 0 薔薇 0

机 0 12 來く 小說 か 父辈 カン る 丁をきと 銭つ は を 現ば 識し 0 0 は二に 0 往來を歩き 飲の 世世世 -たも を待ち 0 0 L み了をは やう 中なか を地 7 珈 70 刑ぎ た。 琲 0 か 0 0 つた後のち に影がん P 狱 本なん 0 る 0) ことに مد うに 僕は 來き に ١ 0 を 畳ぶ 殆ど僕 な す 1= た は 抱か にしば 彼れ から 鋭する 0 3 氣® を幸な 或ある 何で 5 づ 等 VIE た。 念意志 つき出だ T う を 見<sup>み</sup> 或さ に も來さ フ そつ 僕人 V カ た。へと 3 才 -7 0 " いしと云 い 1) --- l : た。 < メ わ 向な フ 例机 ろの うに ズ 1) 1) るうち 工 0 だつ 4 12 そ メ ~ 影響を 飾っ を 3 れ は 工 は ふ 氣<sup>き</sup> 閃然 こに少き 1) 違が は た。 0) 親な 15 窓を覗き 2 かるめ 書は 僕 N 子 1 受け易 せて くな 簡ん 0 な 15 6 7 な とも息子 も見な 集上 かっ 4 行い り、 70 0 なら V を遺 5 0 た。 男女とよ て行つた。 文 た。 さつ ことも僕の弱 1 0 みは 彼等 は性に そ あ から そ さとこの か二人生 n る か XL C 等 親は 的き 江 かる 或絮緣屋 総人同 8 にも 0 和坊 5 た。 T ナノ 力 點 同語が -不过 フ 0 " --- ts 02 彼れ 僕く 才 志 72 奥 フ に慰め 0) IJ は 例机 は た。 0 00 工 又是 いやうに意味 節言 -1= ズ テ を そ 達が 1) 4 (!) 工 後 恣 は IF'S を 15 0) ブ 3 た。)僕 僕 息子 行うな 助しあ な 11 77 ル 12 の練 で近次 集上 - 3 かい して行 () 門おち -前言 工 は 1 1117 1 4 るい 70 づけ 僕は 才 . . . . . . 0) 上 珈门 3 0 17 な [1] 5 を 1) 到片 恐 工

ン 0) 信像書 を掲げてゐた。 それ は髪を逆立てた天才そのもの らし い肖像畫だつた。僕はこ

トオヴェンを滑稽に感ぜずにはゐられなかつた。………

その うちに ふと出合つたの は高等學校以來の舊友だつた。この應用化學の大學教授は大きい中語等等がある。

「どうした、君の目は?」

折を

れ鞄を抱へ、片目だけまつ赤に血を流してゐた。

「これか?」これは唯の結膜炎さ。」

ふと十四五年以來、 つも親和力を感じ る度に僕の目も彼の目 のやうに結膜炎 を起き

それから話をつづけたまま、或カッフェ へ僕をつれて行つた。 思ひ出した。が、

何とも言はなか

つた。彼は僕の肩

を叩き、僕等の友だちの

ことを話し出

「久しぶりだなあ。朱舜水の建碑式以來だらう。」

彼は葉卷に火をつけた後、 大理石のこ テ 工 ブル越しにかう僕に話しかけた。

「さうだ。あのシュシュン……」

僕はなぜか朱舜水と云ふ言葉を正確に發音出來なかつた。それは日本語だつただけにちよつと

彼れ 僕《 りかり を不安にした。しかし彼は無頓着にいろいろのことを話して行つた。 0 たブ ル・ F ツ グ 0 ことを、 IJ ウ イサ 1 1 と云い ムる毒瓦斯 0) ことを。 K と云ふ小説家

君はち つとも書か ない やうだね。 『點鬼簿』と云ふの は讀 だけ まともの ···· お れは君の自敍傳

カン い ?

「うん、 僕の自敍傳だ。」

あ 一不相變藥は AL はちょつ かり願んでわ と病的だつたぜ。 る始末だ。」 この頃は體は善い () カン い?

僕もこの頃湯 は不眠症だが ね。

僕 8? どうし こておま は「僕も らる言ふの ti ?

だつて君も不眠症 だつ て 3. ぢやな い カン ? 不就能 は危険だぜ。

彼は左だけ充血した日に微笑に近いかれただりにいった日に微笑に近い 0) 發音が を正確 1= 出来ない 0 を感じ出した。 8 のを浮か べてわた。僕は返事をする前に「不眠症」のシ

-1-

氣 違ひの息子には當 り前だ。こ

説さ

10

7

b

カン

かい

0

7

か

た。

<u>~°</u>

ン

は

僕

1

8

不多

思議

だ

0

た

くら

2

ず

W

す

W

原稿

川紙

0

1.5

东

走过

たつて行い

時な 0 を かる He 僕 0 等人間に た。 來會 は 7 十分とたり 方言 2 彼のちょ た。 痛沒 のかない 暫は 人は遠目 5 0 < 7 たないうちに 0 やう 北京 な 12 いっ 5 は美し --ず 12 しも見えな 妊娠 7 るうち カン ひとり つた。 7 12 V 2 痔ち 文往來を歩いて行 ことは る け の痛だ 5 th ども みを感じ出 カン な かる 0 た。 目め 0 た。 0) 僕は思い 前点 すると向 つた。 L ~ 來き た。 た は、 20 ず額は アス 0 を見 うか X2 は僕に フ を 2 る 5 ア と、小 断髪にした女が一人通 ル むけ、 F ルエ 坐浴 の上流 廣る 銀わ に落ち よ 0) 15 横町な り外に癒す あ る」: 5. た紙門 を出 1-門信 1 がな て行い 1)

坐浴 坐が に使か ふ硫黄 ~ 工 ŀ の与ひは忽ち 才 ヴ 工 7 8 僕 やは の鼻はな ŋ 坐さ を襲き 浴さ ひ出だ を した。 7 わ た。 L かい

0

た

V

みだつた。

カン 時間が た。 ば 僕 は カン 4 b うしょ た 0 度紙屑 た後、 僕《 0 薔薇 は僕 0 (1) 花は 部个 を思ひ出 屋や 12 とぢ L ح なが 8 0 た 5, ま 努めて ま、 勿論 窓を L 往から 前二 來にはどこに 0 0 かい 机に向 りと歩 カン 1 る硫い て行い 事 新 つた。 は見る 5 115

た。 僕はやむを得ず机の前を離 カン \$2 一三時 間かん 0 後には 机 誰言 あら カン 僕等 0 こちと部屋の中を歩 [] X) に見る 32 な VI GY C (1) きまは 1= 抑度 /\ つた。僕の誇大妄想は 5 オル た p うに とまつてし カシ

云い

3.

時等

カン

0

た。

僕は野

看

立な数で

中に僕に

は兩親もなければ妻子もな

カン 3 流なが n 出だ た命 だけ あ る と云い دکی 氣き に な つて わ

けは妙ら かる カュ H 味 72 に氣き な言葉 ども僕 僕気は 12 を繰 な とうとう電話 は 河に五三 0 7 b 返して なら 分かん 0 後、 な を解な カン 傳え 電話 0 ^ た。 る れ ば に向ない もう かっ ŋ は だつ 一度部屋の中 なけ n ば なら から を歩る なか それ き出だ は鬼と つた。 L 電がおお た。 角な 8 11 王 何度返事 かる オ ル と問意 E 才 完 查 ル とはい た --0) 小言葉だ 達が 唯意 Ch ナー 何為

「モオル――Mole ……」

死しは n のかけ は 七 僕 姉ね オ を感じ 36 0) ル 身儿 夫きに な 12 暖風と云 12 mort 迫せまつ 微 36 7 笑き わ CR して た。 に綴っ 7 か b わ Š. 英語 わ な 1) たやうに僕に 0 た。 直な 7 カン 方 0 僕は た。 た。 5 0 す た。 僕 ح ラ 15 も追い は久さ 0) 0 ح . 影を見つめて かっ E 0 微び 聯想 L 0 オ 笑し 3" 7 ル 75 江 b 8 10 .7 3 僕には愉快 鏡が わ 5 0.)2 ねるうち た。 前為 か 妃 と云い に立た この 0 た。 に解して 可を ち、 3. は 笑しさ 心佛蘭ン け な まと n かい 一の僕のことを思ひ出 ども僕 · 四ス 語は忽ち僕を不安に た。 8 は 何ん 僕 は不安 0) 爲な 0 景がけ E 僕は二三秒 15 起想 りない 前力 3 : 71 カン 合語 GK CK 何言 0) がず 之.

一の僕、 君の夫人に「先達はつい御挨拶もしませんで」と言はれ、當惑したことを覺えてゐる。)それないではなだって よ 1) ・亞米利加の映畫俳優になつたK君の夫人は第二の僕を帝劇の廊下に見かってメリカー たじょうはいち 人になった或隻脚の飜譯家もやは 前走 第二 の机へ歸つて行 一の僕に來 獨逸人の所謂 る 0) カン も知り Doppelgaenger は出 12 なか り銀座の つた。若し又僕に來たとしても、 或煙草屋に第二の僕を見かけて 合は せにも僕自身に見えたことは けてね 僕は鏡に後ろと向け、 わた。死は或は僕 た。(僕 なか 0 は突然下 1: からも

四儿 「角に凝灰岩を組んだ窓は枯芝や池を覗かせてゐた。僕はこのなく ぎょくらじょく 一度新らし た何が カン 0 Vi 小説を書きはじめた。 ノオ 0 1 ブ ツクや未完成の戲曲を思ひ出した。 庭を眺めなが それからペンをとり上げると、 じ、 遠信 Vi 松林の中

### 五赤光

Ho の光は僕を苦しめ出した。 たまま、 せつせと前の小説をつづけて行つた。 僕は實際鼹鼠のやうに窓の前へカアテンをおろし、 それから仕事に疲れると、 テ 造るま 工 ヌ も電燈を 0

文學史 2 (1) 軍が大 さり ż を の戦なか ひろげ、 を始に 詩人たち -- 1 代の學者が め る 0) の生や を 眺な だ 近に目がにあ 0 8 た た 13 ~ で通した。 どが ン . 經点 的行 ∄ 疲勞 ン 彼等は ソ 1= > 陷的 3 つい, 1 づれる不 彼れ -の足む 2 の視点 僕は 上にい かい 0) 1.5 うべい 1: に縦 3. 工 彼如 IJ 馬。 等 リデ 2 ~ 0) -/3 13. ス 12. 朝 -1-1= ---0 好きさ 巨 チ

は行 す 2 な 30 2 時々短い 或東か \$2 ぜ た。 方 僕 か 等 思念に 僕等は な 0) 0) 母は かる 心心 しつか に充み ぜ は一般狂 言葉に人生の 0 密 た。 0) た。 を知り 火心 强に 5 彼は或聖書會社 金んばち 漏 V に手をか L 夜、(そ L つて ち カン た軟が た L 70 カン 彼れ る ? 力 \$2 7X= と話な 彼は妙 ざし を感じ IJ は なぜ僕 僕 力 な L テ 0)\* に 屋根裏 に酸か 7 \_\_\_\_ から は すい わ ア 0 5 語い 10 な 父も るうち 15 は 描為 な微笑 の事じ 壁だに 12 徴る 2 70 だし 15 5 業。 12 たり カン 0 0 82 た一人小 彼れ を浮っ たの僕 は け な 失败 36 た十字架の カン の亦親和力 た。 カン 0 は地 ~" L た。 僕は 使が た 下室を抜けて往來 カン ZL 15 ? 下上 の為 ح 0 を 1 0) までも 屋根裏 10 い な 動意 ぜ又僕 7 カニ 5 カン 學 い 3 0) 3 0) 所標や讀書に精進 相認 [法人 えし は 0) ことを話 制等 -者は 手 / His 20 查 在 步 質人 i, 10 L 或老人 敬 XL とを変見 し合った。 た な 0) かる を引持 6, 77 決 9,2

2 の植木屋の娘と云ふ のは は器量も苦 氣立ても善いし、 それはわたしに優しくしてく

れるのです。」

「いくつ?」

「ことしで十八です。」

おら それは彼には父らしい愛であるかも知れなかつた。しかし僕は彼の目の中に情熱を感じず れなかつた。 のみならず彼の勸めた林檎はいつか黄ばんだ皮の上へ一角獣の姿を現してねた。

僕は或敵意のある批評家の僕を「九百十年代の麒麟兒」と呼んだのを思ひ出し、 (僕は木目や珈琲茶碗の龜裂に度たび神話的動物を發見してゐた。)一角獸は麒麟に違ひなかつた。 との十字架のかか

つた屋根裏も安全地帶ではないことを感じた。

「如何ですか、この頃は?」

不相變神經ばかり苛々してね。

れは薬では駄目ですよ。信者になる氣はありませんか?」

「若し僕でもなれるものなら……」」

何もむづかしいことはないのです。唯神を信じ、神の子の基督を信じ、基督の行つた奇蹟を信

じさへ

すり

悪魔を信じることは出來ますが ね。

マで は なぜ神智 神を信じ ない のです?若し影を信じるならば、光も信じずにはゐられないでせう?」

しかか んとかり ない 暗もあるでせう。」

「光のない 暗とは ?

あると信じてゐた。 僕は默るより外は 僕等の論理の異るのは唯かう云ふ一點だけだつた。 なかか つた。彼ら亦僕のやうに暗の中を歩いてゐた。が、暗のある以上は光も

しか 1, ·¿. まし

は少くとも僕

12 は越 えられ ない溝 に違が N なかか べつた。

け

\$L ども光は必ず あ る 0) です。 そ (1) 設據には奇蹟があるのですか 250 …… 奇蹟などと云ふる

は今でも度たび起 つて 2 るの ですよ。」

それ は悪魔 の行ふ奇蹟 は。

7 又悪魔 などと云ふのです?」

僕はこの一二年の間、僕自身の經驗したことを彼に話したい誘惑を感じた。が、彼から妻子にほといいまにはなっまなどになった。

7

0)

中持

は

煙は草

0)

煙

0)

立方

5

7

30

た

中意

に整備

家な

5

1

青

年ねん

ナニ

ち

から

何人なんだん

出書

から

()

て消

を飲つ

fu

-

か

丰

傳記 は り、 3 亦是特 0) やう 12 精神病院 にんは ひることを恐 x な 1 決能に も行 かなか つた。

「あすこにあるのは?」

0) 逞たくま 老人と は 古る 書がな 龙 ふり返り 何答 力 牧等 神に 5 V 表分 情。 を示し

F ス 1 工 フ ス 丰 イ 全集。 です。 引は と罰いな お讀は 3 7 す かっ ?

と罰と な 10 V は 0) た、 勿論 10 云い 違が 人通 3. +- 1: N 言葉 年前が な かる 1) 10 12 0 0) 感動がんどう た。 多は 8 四上 V 僕に 往かららい し、 7L= 刑さ 好さ な  $\sum_{i}$ 0) F 8 P 0) 本は -ス は を貸か 暗台 h 1 僕 1 工 往祭 10 フ は 7 ス 貨的 を 不宁 丰 快点 選流 0 1 だつ た 12 25 1.5 親是 流力などと た。 L 前点 W 死亡 (1) 7: 0) p 12 2 ホ 5 た 知し テ 12 り ル 人でと 形ある から /\ 12 歸る V --遇为 2 偶等 ことに 行 -3 -外人 0 7 ? 3 11 彼れ 到。 0) 底地 1-1-1 4 4 情泛 1 烧: 1 た i, 少ったか c . ; 22 11:3

イ カム あ 僕 る だけ は 暫 だ らく つた。僕は或 0 後、 1 0 カン バ ア 胃な を見る 0) 痛空 かを感じ 0 け、 2 の月と HE L を押き た。 ï 7 7 0) 痛: は 7 7 を止さ 5 うとし 2) 3 8 0) け は - - 13 n 杯 E 0) 1 15 ス

ii 0 ななち当惑さ 3 5 すい を感じ、 彼れ 0) まん 厅上 0 はなか 中な 12 ii ^ は 耳音 71 ほか らず しに に引っ 統古の 0 た女が 专 返した。 一人熟 するとい 心之 して 7 つか ン 1. 僕 IJ 0 2 影響の を弾 左右 3 1= 0 括 け n 7 7 か 70 7, 代 0)

Pourquoi?

رى けれども僕の影は前のやうに絶えず左右に動いてゐた。僕は怯づ怯づふり返り、 を發見した。しかも僕を照らしてゐるのは無氣味にも赤い光だつた。僕は往來に立ちどまつた。 軒に吊つた色硝子のランタアンを發見した。のきっ ランタアンは烈しい風の為に徐ろに空中に動 やつとこのバア

ねた。 僕の次には N

イを 一杯註文した。 つったの は或地下室のレス トオランだつた。 僕はそこのバアの前に立ち、 ウィ スキ

ウ 1 スキイを? Black and White ばかりでございますが、……」

中を向けたまま、 い三十前後の男が二人何か小聲に話してわた。 僕は曹達水の中にウィスキイを入れ、默つて一口づつ飲みはじめた。僕の郷には新聞記者らして、カナタするなかなかなかない。 彼等は確かに僕の名を知り、 全身に彼等の視線を感じた。 僕の噂をしてゐるらしかつた。 それ 0 みならず佛蘭四語を使つてゐた。 は實際量波のやうに僕の體にこたへるものだ 僕は彼等に背

Bien....très mauvais....pourquoi

·····le diable est mort !·····]

に沿っ

CL

なが

6

その

うち

Oui, oui....d'enfer.....

思なが出 は うか は 0 カジ 僕は運河 ど ラ F そ は は n 翼が ح ス 1) 0 V 銀貨を 5 疑? P る L か 同ら ツ のさ コ ۴ はが ル ことに 5 あ ^ 行は 僕で を一枚投げ出 L に又き る \_ 商標を 彼れは 或ま カン の家族の外にも悲劇 かっ コ つた。若り フ L 店も なけ 復讐の神に IJ を思る た。 一 会がち オ 0) 描き 軒の n ^ 夜かせ ひ出だ に吊っ ば 1 し、くそ 舞 し僕の神經さへ常人のやうに た な サ し、 の吹ふ 追却 ひまが 5 暗台 8 0 7 た、 は 0 な ル い往來を歩いて行つた。 き X2 何ごとも懺 か n 0 だ カ は僕 た場合、 を生じること つた。 渡た つた。 白る ンド た る往來は いか オ の持 ^, v 僕は 型がた ス 7 太にやう 1. 0) 悔! 0 テ 0 看板は突然僕 K 多to 7 L 7 IJ ス 少り たい 僕は わ ツ 違が を考へない 0 0 光にり F U 3 商品 最後 標に人工 欲よく なか ~ 0 カン 文夫に 痛に う云い 望ら 翼で 主を感じ を 0 の一枚の銀貨だつた。この地 孙 IJ た。 を不安に 決ない 0) 焼き オ 3. 薄.\$ なれ 僕 0 カン ^ 翼は • た。 らい も行 に或郊外にある養父母の家 れ、 のみなら 0 ば、 を手が 夢ゆめ サ っを 朝笑は だ僕く から とうとう L かっ 7 よ • た。 な ル ず 2 b 0 かっ カコ 神経は けれ との n 10 2 0 ン は僕自身 海からち n F な L ども僕はる 欲望さ を丈夫 た古代 は 1 10 自動 決於 に渡き 1= 心下室の外 にし 死 0.) III 0) は 眞實 希腊: 外点 行力 2 0) た。 0 を思ひ 12 7 Ŋ カン 爲だめ わ 人 1 カン かい を T 1=

8 合あ C たま ふ寫 を池 た。 L 5 運気 して 養父か 僧 河町が は波気 前 み合 3 わ L 母馬 0 Zi た。 17. to 僕 は 木 つた水 な は 勿ち テ そこに そ から 論 ル ~ 50 2 僕 記がへ かの上が ~ 0 節か る 8 歸為 一に達磨船され ると、 何人か るの が、 とにした でを待 僕 の男女と お をしいっ は 0 ち もう一度戦闘的精神 暮 づ 艘横 の家か カン 5 ら 族は生活 僕は づ て けに を東 わ 13 L 縛ば 0 して 7 して 12 違如 わ を呼ぶ わ た。 W る なか ま び起き その又達磨船 3. 0) 小或力を恐い 1= つた。 達が 25 恐ら な ウ か 机 1 は船流 ず < ス 1) たっ は僕 12 丰 は 1 0) 近き دم 0 (1) か 子供 四个二 ルゴ かい 6 15 1) is th 愛也 老 源。 たち な 感

2 ナ 0 あ 70 日なか 7 1 3 至 わ は 才 × IJ た。 又类 ル 机了 ٠ メ に向か フ 工 ラ 0) 力工 暗るなや ン 育() N 夜行路 を感じ ス 僕は は 0) X 晚出 對話集」を讀 IJ は 出だ 年办 メ L 0 工 かっ た。 う云い 0) メ 書簡集」を讀 IJ 彼れ メ 3. 僕には 8 7 工 は 亦き 0 新た ľ やは 教徒 め 恐しい 7 た。 り僕等 6 1= づ から 本に變りはじ な け 0 つて た。 やうに暗っ この わ 2 近代に たこと te の牧羊 は 0) X けなか 义产 を た。 を歩き 知 Vi 神心 僕は憂鬱を忘れた る 0 もやは V ٤, 0 てわ 問 俄是 10 る一人だつた。 ŋ カン かい 十字架 に似っ 僕 1=1 AL 生活力を 间点 る為 を荷に V) かっ しず 班生

時間かん ば かっ り たつ た後、 給きないと は僕に一束 の郵便物 を渡れ に顔を出 た。 それ等の一つ はラ 1 70

見と

に角卷煙草に火を移す

ことにした。

後煙草はなぜか

工

工

ア・

2

ツ

プだつ

た。(僕

は

この

亦

デ

手で ツ あ 紙が 僕で を 1 0 僕は 紙は僕の勢 やうに を破べ どもそれ 通信 12 ッソ カン した。 ヒ の『地ち う云い つて か 0) 本屋 黑と自 う云い さへ最後 しまつ 猴 この ふ小論文を書か ムふ一行に から來たも 變心 かる 于で の外に色彩 ら僕に「近代 は 紙質 た。 المراج へ來ると、 を書か それ Black 0 50 だつた。 た 世 かる 0 の日本の女」と云ふ小論文を書けと云 ない 0) ら今度は手當であた る and 一ふ言葉 は V 0 き 女の肖像畫でも滿足 で 僕 White 僕はやつと一息つき、 な 0) あらう? り僕 は僕 知し 5 を打ち り次第 と云 を苛立 な V 青世 3. 0 たせず にしてつ 年だ みな 0 ウィ 80 0 であ らずこの ス の手で た。 12 丰 家事上の問題などを讀んで行つ は潜 1 るしと云ふ 紙が 0 英語 カン カン の封言 名を思ひ出 な し二三行も .Š. の手紙は カン を切さ 8 肉質の 0 0 た。 り、 だつ 0 三次ばん 贵\* 「我々は 讀さ P ずた . 1 ま 100 ろい S なぜ な に封す -gt を加金 書給 丁度 彼等 主 ~ ち HE. は (-) 本党 わ

げ は な か 0 僕は た。 0) 再版 僕 何答 8 は を送く 片な () · J. -カン 10 0 ります 壁が 冷笑を感じ、 を抑ぎ か ^, 5.... やつ 僕 3 0)

部

0)

屋や

外を

心避い

難する

ことにした。

原等下

には北京

も人か

n

ツ

الم

1

へ歩き

い

て行い

0

た。

それ

か

5

梅

子,

1=

川要記

を

お

7

す ルへ落ち着いてから、 浮かか n ば、 び出だ ス した。 Ŋ T だけ 僕は向うに は生情品 つも 切 3 ス る給他 n タアば だつ た。 を呼ぶ かり吸ふことにしてわた。人工の翼はもう一度僕の目 US ス タアを一新費ふことにした。 しかし給仕 を信用 0

工 工 T ツ プ ならばござ Vi ます から

園か ながら、 んで話 僕は 頭を振 時々僕を見てゐるら L てねた。 つたまま、 しかも彼等の中の一人、 廣で Vo 口 " 100 イ を眺な 20 生 は した。 赤がい ワ 僕の向うには外國人が四五人テエ . ピイ ス を着た女は小聲に彼等と話 ブ ル を

## Mrs. Townshead.....

しかか

つた。

勿ち るるな際く 何だかっ す と僕の目に見 の知り ることを恐 5 な V ええな n 3 な のだつ から い 5 もの た。 僕 は たとひ 0) カン 部~屋~ う僕に囁いて行つた。 向な ~ 節か 5 に ることに 2 る 女のなんな 名なに 111 セ ても、 ス . 汐 ウ ン 僕 ズ は又椅子から立ち上 ^ ツ F などと云ふ名 は

とは僕には死 僕《 は 僕 0 部屋\* ねことに變らなかつた。僕はさんざんためらつた後、 へい歸か ると、 すぐ 或精神病院へ 電話 をかけ るつもり この恐怖を紛 だつた。が、そこへ らす為に「罪と はひるこ

は 屋や 0 を得ずそこ 悪意なき カン 0 と思ひ、 綴と に苦る ち違続 みな を讀んで行 本の表紙へ目 じめ 8 5 720 n 部个屋\* る その つた。 イ カン ヴ 又終 L を落した。 ア 偶然開 け ン を描続 僕自 ち違へた真を開 ń ども一頁も讀ま 身上 Vi 「罪と罰っぱっ た頁は「 た一節だつ カラ 1 たことに運命 た。 な マッグ 本は「 15 うち イ フ ヴ 兄弟しの 罪以 に全身が震 7 と罰 ン を、 0) 指派 一いっせつ 違が 0 ス 動き だ F ^ 15 る 0 IJ い な 7 た。 0 か 2 を感が ねる 0 1 た。 僕は じ出 ル 0) 本を問 僕 グ を 感かん を、 は 0.0 E 製造本 そこ オ دمد

曇ら た。 10 ス サ なくなって カン は 珈门 う云い 服禁 世 1 0) み つたらしかつた。 ムふ僕を救 を持ち なら C 或なな 原為 30 つて來て ずそ わ た。 は見る た。 2 僕 0 0) 3. 動が 僕 る見み 8 は 貰ら は 0) とうとう机の の った上、死 到た は に しか る出來上つ 底に 唯是 わ し又能 匹に僕自身 服整 眠热 る ら b ず 0 て行い に苦る か僕、 前為 12 あ を離れ 8 を。 るだけ 0 L の耳にかう云 0) 0) 竹像書 た。 狂ら 3 オし だつ CA うづ 僕 につ ~ た。 は け を描熱 ツ 3  $\geq$ ン を ふ言葉を囁 0 0 0) V 小き てね 動急 K 1.5 か 堪た し催ぎ か の世界を 仰言 た。 すことに ~ 眠剤は な 13 かい け たのを感じ、 1= \$7. 0 超白 た。 ども疲勞は徐ろに 东 い 自 0 つた。 た。二枚、五枚、五枚、 外代 カニ 0) []] \* - 7 0 動物 か一包 紀ではら 忽ち日 Xi 力. に満 的 みも残ら 加工 な男気 僕 を配 た 十分だ 頭蓋 -を生き を

て立ち上つた。

# Le diable est mort

部~屋~ か僕の家に對す た。  $\succeq$ の風景は 凝灰 岩の それ 中なか を造る を眺然 は 黄 窓を ば つて 80 の外は る郷愁に近い h まは だ松林の か るもの L た。 V 0 は實は庭 向うに海 す カン 8 冷ひ る と向か え 0) を呼ぶ び えと明 うの 0 0 枯芝や池だつたことを發見した。 U あ 起さし る風景に違ひ 窓硝 け 子ス 7 カン か は カン た。 政E. 0 らに 7 なかか か 外氣 た。 つた。僕は怯づ怯づ窓の前 僕は に曇った上に小さい 丁度月 けれ の前は ども僕の錯覚が に 行み、 風雪 景を現してゐ 近な 訓読 36 か 古 な V

心人 をし は九時 た。 にで 机の上に置 8 な り次第、 15 た物は 或雑誌社 0)/ 中へ本や原稿を押しこみながら。 電が を カン 鬼に角金の都合をした上、 僕の家へ歸る決

## 六 飛行機

古ない 僕は東海道線 V I ン . コ の或停車場か オ 1 を N つかけ 5 そ 7 0 奥の或避 る た。 僕はこの 暑地 つ自動 暗合を 車や 無氣味に思ひ、 を飛さ ば た。 運 努めて彼を見ないやう 轉 · J- L は ぜ かっ -0) 寒

通能 の外へ目をやることにした。 るの を見る つけた。 白張は りの 提りちゃうち する や能燈 2 低 Vi はち 松艺 その 0 生は 日なか 文 に加は た 向か うに、 つては わな 恐 V i, らし くは古る カン · に、行言 かい に続 金红銀 北江

午三 0 造さらくわ 前だ de de だけ仕 な 松林の の連歩 事だ は詩 の家に をす 1.5 -5 12 へいいい。 カン に興き カン ることに つた後、 す の前後に揺 カン に海る 僕は妻子 た。 を 可是 鳥らり カン で行い は せて 加湿 や催眠藥の わ P 0 鴉がらす た。 た。 外に 僕 力により、 は

行い は 7 る 或生暖か n にはず わ 0 を常としてい 違が 3 快点 ふ時 のは んで だ そこ い曇天 セ た。 か 一へ向か 肉體的に何 ピ る 被害妄想狂 ねた。 ア 喜意 八の午後、 色のの うか 作堂 僕は 1 5 12 近眼 かこた ~ 入る。 僕は クば p 0 瑞力 むを得ずこの店を出、 6 或雜貨店 ^ 此二 カン 内に るのを感じた。 人だん h だつた。 僕時 十前後 0 は ヘイ セピア色の ン の外國人が一人肩を聳か を持ち カン クを買ひに出 B つたま 作も縁側 この二階に 人通 彼か の名な りの 1 ま は ン 一二二二日 かけて行 の机に向い 少さ 力 ~ ス 2 たい 11 郷ま 1 0) IJ E CL 度なに 往然 こん は 0) 2 可也かなり せて通信 0 か 1-イ こん た。 ひ、鳩は だり をお 1 1 本心 ル 17 な言葉 するとそ よ 利13 カ 1) ら たつ の音楽 に幹 たっ カン 35 1) 5 3/ カン を思ひ出 らし 僕等 2 を 0 ZA た。 を不言 n 明堂 0) 僕は 1) 古 北京 快热 水:1 な 彼就 11:15 カミ レエ 4. にす T

静かですね、

ここへ來ると。」

は そこ 75 出だ か 0) た硝 世 L 側を るやうに感じ、 へ松き た。 を通信 た 0) 明子の鉢が一つ捨てて やう 往來は僅かに二三町だつた。が、 も偶然であるとは考へられ つて行 0 0) 梢かか 12 み ---l: な でらまずめ 度 らず今の つた。 に空中 ちよつと往來に立ち止 何相 僕は横町を曲 / ス 逃げ 8 あつた。 1 無非 IJ び下さが 0 ン 红 F つて來た。 この鉢 なか 0 1) ~ て行 な ル つた。 まつた。 グ から その二三町 は又底 つた。 V) 5 夕 が 若し偶然でないとす イ ブ 道ばたには針金 • ラ 0 4 を通信 まは "  $\succeq$ 黑と白だつ 0 ク 鉢は りに翼らしい模様を浮 るうちに丁度牛面だけ黑 0 T あ ン たりへ たの 1: 一の概念 • を思ひ出 n 六 來ると、 の中ない ば、 7 1 1 か L (1) どの き上が すか た。 僕は頭だけ歩 ウ い大は 1 にいいい 作るよめ 5 そ ス も出る せて n キー の色を帯 に四度 は 1 2 僕 を には 思な \$

した。 の剣が 8 D は 何なば 妻の か 5 實家 も静かに歩い な 6 疑問が へ行き、 を解と 庭はさき -かうとあ わた。 の際 それ 稿 世 子に腰 りなが カン ら又僕 5 をおろ 見に角外見だけは冷や の足もとには黑大も一匹横に ī た。 庭にの 隅ま 0) 金網がなある かに妻 の中なか には の母や弟と世間話 なつて V か v グ ホ 僕な オ いは誰に シ種! を

「それはまだ東京よりもね。」

「ここでもうるさいことはあるのですか?」

「だつてここも世の中ですもの。」

僅かに一年ばかりの間にどのくらねここにも罪悪や悲劇の行はれてゐるかを知り悉してゐた。徐莹 ろに患者を毒殺しようとした醫者、養子夫婦の家に放火した老婆、妹の資産を奪はうとした辯護 妻の母はかう言つて笑つてゐた。實際この避暑地も亦「世の中」であるのに違ひなかつた。僕は それ等の人々の家を見ることは僕にはいつも人生の中に地獄を見ることに異らなかつた。

「この町には氣違ひが一人わますね。」

この間もどう云ふ量見か、馬頭觀世音の前にお時宜 早發性痴呆と云ふやつですね。僕はあいつを見る度に氣味が悪くつてたまりません。あいつはまらばさい。 Hちやんでせう。あれは氣違ひぢやないのですよ。莫迦になつてしまつたのですよ。」

をしてゐました。」

氣味が悪くなるなんて、 兄さんは僕などよりも强いのだけれども、 ……もつと强くならなければ駄目ですよ。」

無精髭を伸ばした妻の弟も寝床の上に起きざてない。

直つたまま、

い

つもの通り遠慮勝ちに僕等の話に加

は り出

强言 した。

い中奈 12 弱 いところも あ るか ٢٠٠٠٠٠ وري

お p おや、それ は 困 りましたね。」

垣かの 僕は 外の松林を眺め、何かうつとりと話しつづけた。へこの若い病後の弟は時々僕にはきょうないないない。た かう言つた妻の母を見、苦笑しない決には行かなか つた。すると弟も微笑 しながら、 肉體 を 脱だ V

た精神その B 0 0 やうに見えるの だつた。

妙的 とに人間離れ れをし 7 るかと思へば、人間的欲望もずねぶん烈しいし、 に合けんできまでは5

善人かと思へば、悪人でもあるしさ。」

善悪と云ふよりも何かもつと反對なものが、

ちゃ大人の中に子供 8 あ る 0 だらう。

反對なもの さうでも を一しよに持つてゐる。 な い 0 僕には は つきりと言へないけれど、 電氣の兩極に似てゐ るの かな。 何しろ

な

な そこ ば へ僕等 か 。鶏や犬は りに を ひよが たなどろ ح したの つた飛行機を發見 0) 響び 古 は烈は にだいき、 が飛び ~ 元行機 した。 礼 ぞ れ八方へ逃げ 0 響なき それ は翼を黄い だつた。 まは 僕は思はず空を見上げ、 つた。 ろに塗った、 殊に大は吠え立て 珍らし い軍集の飛 松艺 なが 0) 梢。 に觸れ じり 行機

を推 あ いて縁ん 0 形心 行機 0 下上 は 落 ~ は ち Z は つて な L V 主 か 0 た。

僕は卷煙草 大丈夫。 に火ひ 見に 3 h は飛び 行機病 から 5 と云い やしと云い ٤. 病気があるま ふ代りに頭 を知い つて わ を振ぶ

を

0

け

な

あ あ 空気を 云い کے 心に地へ 形で 行機 に 乗つて か る人は高空の空氣ばかり吸つてゐる 300 だから、 だん だんこの地面

人なが つて行 0 ル 0) は 0 0 母性 卷書 0 た。 の家い 煙 V 道な 草 を選 を後 な 0) ぜ 工 られ つて歩 あ 3 工 っにした後、 ア 0) 飛び な . 元行機 は V シ いやうに て行 ツ プ ば 僕は枝一つ動 0 ほ た。 カン かっ なつてし へ行い 0 賣5 0 かい 7 ずに まふ か カン さなな たの 僕の 0 だつて。 頭の上へ で い松林の中を歩 あ らう? を通信 0 僕 た は 0) 步 -V な

3

V

ろの

疑問

に苦る

み、

あ

6

5?

なぜ又素

あ

0

が

5

ちりちり愛勢にな

カン

ح

0)

7

ち

0

ま

W

12

8

0

カミ

0

1=

して

から

0

7

12

何能

8

0)

カン

0

僕

を

祖や

つて

わ

る

ことは

一足毎にこと

に

を

僕

不多

安に

HIE

た。

そこ

/

华港等

明

な内容

車もご

は 3 な F 0 は (T) 焦茶 家以 僕 1.5 す は 海岛 5 0 0 突 士を 高か p 0 は 生 に は 3 5 芝は 3 低ひ は 0 Vo 15 h 鴉が II.to D 上5 松き 「なか 彼れ 3 0) V 砂なない を「春は 村か ハトニ 0 0 歩き 0 10 0 にさんば 酒か 鳥的 中なか 2 7 1= n 1 たなな バ に二階に 打多 7 生 70 10 の向うに一ち 0) 妨ね ち慣ら 行い 0 た ス わ とき つた。 J. 8 -• 0) る家に T.T 夫を 僕 を Ŋ わ 0 に沿る 山な かる " あ た 0 は こと稱い すると自 鴉は 預が 7 面が 25. ブ る を感か 木造っ り、 から U. 1-2 0 灰色に 腐さ مع ---L 大档 た。 ー じ、 妙らに 別心 7 3 ラ 0 0 鴉なす た臓が 1轉車 い嘴を わ 四洋家屋が 非言 あ ン 彼れ た。かが 墨 ち る 0 7 風いいちもち に乗っ 臺花 だけ 上上水 って 多点 0 0 3 容易 目め 僕 を Vi 死し 北なか わ 1/50 ~ を見み だ 0 0 ---la 撃る 酸が た め たこ 前き ح を 0 4 軒にいたした 男が 据; た。 ち げ 0 7 ~ るい 家い 忽: 來 \$ 2 -- 7 を な 一つとり じ 出意 な た 火き (1) カジ ちま 0 終首臺 腹は 去 事心 前書 5 形 义意 1 5 ることに と立た 砂点 うち 生 を上れ ~ 35 通点 確だ Tite 1114 0 す 僕で 12 9 0 カン 0 を 1= ノト 氣け 横。 4 カン 7 L に 思為 は ン は た。 但是 K に向か す 2 几日 N ブ 0) カン ラ 1/5 出作 轉湯 40 る 3 る た N 特技だ 0) う ٤, 7.5 び L 1= へより 4 1 1.5 學為 た。 0) 5 かる かっ うだん そこに 0 1/50 を 3 0) 6 ~ ^ 身を 査し 近恋 た。(僕 川だ は 4 な な 際以 カカ 5 15 Ch かっ . かい 步 -1 2 はま 0) 0 HIE た。 カミ 7 V) 713 -7 ーブ ことに 7 親人 側がは t, -7 X ン ン 火 1-0) 7 -7 1 された を見る 70 は は 1) ずた -1 喜流 ~ p 1

K

8

翼は

0)3

0

ら

7

わ

た

ことを

思想

L

た。

動き は 7 僕は 歩きる 45 の視野 0 0 V 高か て行い そり まる と枝だ を 0 た。 遮り出した。 0) を感じ、 を 歯は カン 車を は は 数の殖 何なと た 僕は、愈、最後の時の近づいたことを恐れなが 生 も道を まま える 丁度細 ば た 0 に立た K 0 カン れ 5 1 切的 ΨE ラ子硝子ス だん まら うと だ を透す ん念に た。 カン まは L けれ 7 見み 9 ども は るやうに C 能 8 た。 かる 頸を K な 同時に又有 押档 1) 寸 11 t; 3 をま XU ľ X) 20 やうに立た 1=0 つ直で 僕は

天だれたと 0 n 三十分ばかりた 翼は は 實際網膜 は にら まることさ へて は ち 2 de. わた。すると僕の眶の裏に銀色の また 56 きんじろ h h と暗る なも の上にはつ へ容易では につた後、 たのた後、 V 0 中なか 0) な 12 きりと映 映: V ことを確めか 僕は つて な ひ出た か 僕《 わ 0 の二階に た。 つて た。 た上さ 僕は 7 るも 仰あるむ جي 羽は根ね もう一度目 とこ 0) だつた。 け の間で を鱗のやうに疊んだ翼が一つ見えは 12 な り、 僕は目 を 0 ちつと目 た自動車 つ ふご を ることに あ を (T) Vo 5 ラ て天井を見上げ、 デ L 3" 1 た。 0 たま 工 L 工 カン 17 T L 烈声し l' دم ルエ 加 丰 3 り銀気 がある い。 何答 " 折言 4 2

2 そこ かの妻だつたことを知り、 誰 カン 梯管 子三 段人 を続た 昇の 0 熱いて體が T 來き た カン をだ 2 起すが早いか、 思なる ふと、 すぐに 丁度梯子段の前 又は たば たいいか け 1= りて行 あ 25 湖外 0

間為

へ顔を出した。すると妻は突つ伏したまま、息切れをこらへてゐると見え、絶えず肩を震はし

てねた。

「どうした?」

「いえ、どうもしないのです。……」

妻はやつと顔を擡げ、無理に微笑して話しつづけた。

「どうもした訣ではないのですけれどもね、唯何だかお父さんが死んでしまひさうな氣がしたも

のですから。

てゐない。かう云ふ氣もちの中に生きてゐるのは何とも言はれない苦痛である。誰か僕の眼 それは僕の一生の中でも最も恐しい經驗だつた。 僕はもうこの先を書きつづける力を持つ つて

わるうちにそつと絞め殺してくれるものはないか?

(昭和二年)

「造稿

闇中問答

僕はどちらも愛してね

(冷笑)それを矛盾とは思はないと見えるな。

或ない 或聲 僕は風流を愛してゐる。 僕は一度も協力したことはない。 それは僕の責任ではない。 しかし しかしお前はその誤解にお前自身も協力してゐる。 お前は俺の思惑とは全然違つた人間だつた。 お前はどちらかを愛してゐる? お前は風流を愛した、 風流か?

或は愛したやうに装つたらう。 それとも一人の女か?

誰言 から が矛盾と思い 3. 3 0 カン ? 一人の 女を愛す 3 弘 0) 15 古瀬戸 (1) 碗袋 を愛さな ないかも知 れた

カン 1 2 n は古瀬 Fit 0 茶碗 を愛す る 感力 覺か を持ち た な 15 co 5 だ。

或聲 風雪 流流人は は どどち 5 かっ を選ら ば なけ n ば な 5 CK

僕 は 生管 風言 流 人心 よ 1) 3 すっ つと多た 多然に生 去 n 1 7 2 る。 カン し将來は一人の 女よなんな 1)

后と 0 茶や 碗之 を 選為 3" か 8 知山 n な V 0

或者ないる -は お前さ は不ふ 徹底だ。

岩も 2 n を不ふ 徹底に 云い 3. な 5 ば、 1 ン フ N 工 ン ザ に罹か 0 た後の も冷水摩擦を دمار 0 -72 10 26 V)

は 誰當 よ 6) 徹 EE 7 70 3 だ 5

社やくわ 或ある 的非 聲る 難なん をは 5 强了 ね 迎か る とす為に 0 は p 2 8 h に なことを言 L 7 土 0 0 7 お前き 2 は内心は弱 る だけ だ C) つて わ 3 0 かる し皆然 方 前 V) , 更 5 け

僕は勿ち 論な その 0 3 0 だ。第一考へて見 る から 善い V 0 は ね 返かさ なかか 1 た カジ 最高 後、 押ねし つぶさ

吏 Sa

或る お 前常 は 何なん にと云ふ聞 太人 L 奴だ。

僕は少しも圖々しくはない。僕の心臓は瑣細な事にあつても氷のさはつたやうにひやひ

としてゐる。

或聲 お前は多力者のつもりでゐるな?

勿論僕は 多力者 の一人だ。 か し最大の多力者ではない。若し最大の多力者だつたとすれ

ば、 あ (2) ゲ 工 テと云ふ男のやうに安んじ て偶像 10 な 0 7 わ たで あ 5

或聲 ゲエテの戀愛は純潔だつた。

うだ。 逃走と云ふ外はな それ は誌だ。 文藝史家の講だ。 V 0 あ の秘密を知つてゐるものはゲエ ゲエ テ は丁度三十五 の年に突然伊太利 テ自身を例外にす へ逃走 n 7 わ シ る 7 17 1

ン夫人一人だけだらう。

或者を お 前為 0 言い 3 ことは自己辯護だ。自己辯護位手易 い も 0 は な

自己辯護 は容易 では な Vr. 0 若し手易 5 B のとす れば、籍護士と云ふ職業は成り立たない答

た

口巧者な横着もの め! ももうお前を相手にしないぞ。 あ

0

學等

まだ僕に感激

を

與其

る樹は

木

や水等

を持

つて

か

る。

それ

から和漢東西の

本を三百冊

以じたち

7 12 る。

カン お 前ま は 永久に お 前走 0) 讀者を失つてし

まふぞ。

僕は將來に讀者を持 0 7 わ る

或い 僕《 現だが 将をきる 0)1. 者さ 讀 者は は 100 をく n る かる

?

0)

讀ど

/\

碌さ

12

<

XL

な

Vi

0

僕

最高

0 原稿

米小型

は

一枚十

国家

1= 限か

わ

0)

或者の カン お 前為 は 資産 を 持6 0 7 10 た 5 5?

資産が は本所にあ る猫は 0) 額は ほどの 地面だけだ。 僕の月牧は最高 0) 時でも三百圓

せん

越

ことは な Vi 0

僕

0)

かっ L お 前常 は家を持つ つて 10 る。 2 XU かっ ら近代文藝讀 本版

0)

家い 0) 棟落 木 は 僕四 1 は 重点 た Vi 0 近代文藝讀 本院 0) 印税は Vi 0 7 36 お 前津 10 川ようだ ててやる。 0)

費ら た 0) は TILL 正言 一百圓 だ かい 13

或ななる L カン L お 前。 は あ 0 讀 本の編者だ。 それ だけでもお 前門 は恥 ぢなけ れば ta 6 82

何能 を 僕 氏に恥ぢろ と云い Š. 0 だ?

或ある お 前為 は教 育家 の仲間 入りを

僕《 n 誠る だ。 教育家こそ僕等 0 仲間間 入りをし てねる。 僕はその仕 事を取り

かり戻し

或者を 或者ること カン 僕( L 僕 あ は 0 お 加多 前类 氣き 前走 論夏目 違が は それ ひじ 思想 先生の で 3 たてん と云い 8 夏目 才 弟で 先生に 0 子儿 夏目 だ。 弟子 先生は生い お 前 は カン を 個等 文墨に

お

12

は

3.

8

0

は

な

V

0

X あ

る

0

は

矛盾が

だ

5

13

0)

思し

想意

8

太陽の

は 盟よっ

()

3

小ちな

と思つ

知し 6 な 1 だ 6

親に

W

だ漱石先生

を知り

つて

わ

る

か

36 知し n な

或聲 2 n お は僕は 前太 0 傲慢は 0 進上 步思 お す 3 前為 證場に を 殺る すぞ。 だ。 阿呆は V つまで

僕《 は 時也 カン う思 つて わ る。 或ななな 僕は疊の 上では往生し ない人間に かも知

n

お前は は 死儿 を怖れ な V と見み えるな?

しか は死し し二十秒ば ¥2 ことを怖 カコ 0 苦 れ L 7 んだ後 わ る。 は或快感さへ 死 幼 ことは困 感じて來る。 難 -(: は な 僕は死よ , , 僕は 11:4 りも不快なことに命 度頭 をノンノ、 へは、

いつでも死ぬのにためらはないつもりだ。

或者を 僕は 僕は では そ n なぜ も承知して お 前点 は死な わ る な Vs ヴ 0 だ? 工 n v 工 お前は誰の目から見ても、 ンのやうに、 ワグ ナアのやうに、 法律上の罪人ではない 或は又大いなるス か?

トリントベリイのやうに。

或聲 しかしお前は贖はない。

僕いや、僕は贖つてゐる。苦しみにまさる贖ひはない。

僕は寧ろ善男子だ。若し悪人だつ或聲も前は仕かたのない悪人だ。

ず続気が を利用し、女から金を絞 若し悪人だつたとすれば、僕のやうに苦しみはしない。の るだらう。 みならず必

或聲 ではお前は阿呆かも知れない。

さうだ。 僕は阿呆かり る知り n な V 0 あ の「痴人の懺悔」などと云ふ本は僕に近 V 阿呆の書いた

或聲その上お前は世間見ずだ。ものだ。

間は 知 りを最 上世 とす n ば、 實業家 なは何に よりも高なから 等 だら

或者を V P お 前类 僕は今日 は 緑れんあい を輕蔑 7 8 斷だん L Ľ 7 か て 穏なあい た。 変正し L 上多 カン 主義 L 今に 省中 なつ 7 は て見み な V 0 n 僕《 ば、畢竟戀愛至上主義者だつた。 は 詩し 时人だ。 藝術

家が

或ないなること カン L お 前さ は戀愛 0 為な に父母妻子 を地震 **つ**5 で は な VI カン

或意 で は お 前さ は 工 II' 1 ス 1 だ。

読る

を

0

僕《

唯僕自身の為ため ため

に

妻子

を地震

つ<sup>5</sup>

た

0)

だ。

は

或ななること 僕は 僕に は 生あ 僧 工 ゴ イ ス 1 T. は な V 0 か L 工 ゴ イ ス 1 10 な 1) た V 0)

お前さ 門は不幸に 8 近然代 0 工 ゴ 学等に カン 3" in 7 2 る。

僕は 2 n でこそ僕は近代人だ。

或者を 近代人人 は古人に若 カン な 15 0

古人も お 前太 亦一度 は 妻子 を憐まな は 近代人 だつ 10 0) た かる 0)

誰 かっ がなれ 10 10 5 机 た 8 0 が あ 3 カン ?  $\exists$ オ ギ ヤア ン 0) 手で 紙質 を讀んで見ろ。

學然 お 前汽 は お前 0) したことをどこまでも是認 るつもりだな。

どと までも是認 してゐるとすれば、 何性 8 お前と問答などは ししな

或者を では やは、 り是認しずに わ る カン

僕は唯意 あ きら 8 -か 3

或器 かい L お 前為 の責き 任は どうす

僕 四つ分が (1) ----は僕 0) 造る 傳え 四と分がの 一は僕 の境遇が 四分の一は僕の偶然、 僕の責任は四分

0)

或ない 誰なでも お 前贯 は

何なん

と云い

ふか

等な奴だ!

---

だけ

だ

或際 僕位は下等だら

僕は生に では 僧思魔主義 お 前為 は悪魔主義者だ。 者や 殊に安全地帯

では

な

V

を

0

政路の (暫く無言) うつかり買ひ冠るな。 ・)鬼 に角がく ti. 前共 は苦し h 7 わ る 0 それ の悪魔主義者には常に だけは認 め p って る 極度 感じ

僕は或は苦しん 7 か ることに誇り を持ち つてね る かも知り れな

0 みならず「得れば失ふを惧る」は多力者のすることではないだらう。 お前は或は正直者かも知れない。しかし又或は道化者かも知れない。

僕と亦どちらかと思つてゐる。

或聲お前はいつもお前自身を現實主義者と信じてわた。

僕僕はそれほど理想主義者だつたのだ。

或聲お前は或は滅びるかも知れない。

或聲 では勝手に苦しむが善い。俺はもうお前に別れるばく しかし僕を造つたものは第二の僕を造るだらう。

待て。どうかその前に聞かせて吳れ。絶えず僕に問ひかけるお前は、 目に見えないお

かりだ。

前は何ものだ?

俺ねれ 俺は世界の夜明けにヤコブと力を争つた天使だ。

或者るこれ

お前さ

は感心に勇氣

を持つてゐ

P 僕は勇氣を持 つて わ ない。若し勇氣を持つてゐるとすれば、 僕は獅子の口に飛び込

まずに獅子 の食 3 0) を待め 0 てわ ただら

際 L かっ 1 お 前类 0 た ことは人間 らしさを具 てね

最も人間と らし 15 こと は同じ 時に又動物らし いことだ。

或摩 礼やくわ お 制度は變つたとしても、 前类 0 したことは悪 いことではない 0 お前さ は唯現代の社會 制度の為に

L カン L お 前為 は自殺しな かつた。 鬼に角な お前共 は力を持つて 2 20

僕の行為は何人か

の人を不幸にす

3

0) 1=

板 まつ 7

12

る。

に苦し

んでねる

0)

つた。 僕 僕は度な 蝿は を細ま たび自 カン 10 む 一殺しようとし 0 たたた のみこんでしまふのは何でもない。 た。 殊と 自然だ らし 15 死にか たをする為に一日に蠅を十匹づつ食 しか し嚙みつぶす 0) 11 步 たたな

V 氣き カミ た。

その 代は りに お前さ は偉大になるだら

僕は偉大さなどを求め -わ な V 0 欲等 V のは唯平和だけだ。 ワ ガ ネル の手紙を讀んで見る。

ると書 要する妻と二三人の子供と暮らしに困らない金さへあ 15 -10 る。 ワグ ネ ル でき ~ この 通点 9 だ。 あ 0) 我が 0 n ば、 强な Vi 偉大な藝術などは作らずとも満足す ワ グ ネ ル でさへ。

或聲 お前 は 見 と 角苦しん で る。 お前 門は良心の ない 人 間が で は な 0

僕は良心などを持つてゐない。 に 12 持つてゐるのは神經ばかりだ。

或ない お前の家庭生活は不幸だつた。

しかし僕の細君はいつも僕に忠實だつた。

或者を記 お前さ の悲劇は他の人々よりも逞し い理智を持つてゐることだ。

僕 誠る をつけ。 僕の喜劇は他の人々よりも乏しい世間智 を持ち つてねることだ。

或聲 か お 前类 いは正直だ。 お前点 は何ごとも露れ ない うちに お前さ の愛してわる女の夫へ一切の

事情 を打っ 5 明けてしま つた。

僕は詩人だ。藝術家だ。けれども又社會の一分子だ。僕の十字架を負ふのは不思議では 2 お前は詩人だ。 n 誠る だ。 僕は打ち明 藝術家だ。 17 す お前き に は わ には何ごとも許さ 5 n な い氣もち 12 机 7 なるまでは打ち 70 る。 明け なか へつた。

な

それでもまだ戦過

ぎるだら

或聲 お前は は お 前 0 工 ゴ を忘れ 7 か る。 お前門 0 個性を尊重し、 俗悪な民衆を輕蔑しろ。

僕な お前き に言はれずとも 僕の個性を尊重して わ る。 しかし民衆を輕蔑しない い。僕はい つか

る藝術は形を變へ かう言つた。 つか 一度は滅び 「玉は碎けても、瓦は碎けない。」 るであらう。 しかし彼等を生ん だ胎に シ は、 工 ク ス F. 大いなる民衆は滅るというほう イアや、 ゲ 工 テ や近松門左衛門は び な 5 0 あ 6 D

或なること お前門 の書か V たも のは獨創な 的だ。

ても、

必ずそ

0

うち

か 5 生5

まれ

るであ

5

39 口 1 Vo P タイ 決して獨創的ではない。第一誰が獨創的だつたのだ? プは至っ る所にある。就中僕は度たび盗 んだ。 古今の天才の書いたもの

或ない カン L お 前為 がは教管 ても あ る。

僕の 教 ~ たの は 出來ないことだけだ。 僕に出來ることだつたとすれば、教へない前にして

或なる たで お前は超人だと確信しろ。

僕は超人ではない。僕等は皆超人ではない 0 超人い 人は唯ツ アラ ኑ ストラだけだ。

そ のツアラ 1 ス トラのどう云ふ死を迎へたかは -イ チ 工 自身も知らない 0 だ。

或聲 お前さへ社會を怖れるのか?

僕誰が社會を怖れなかつたか?

或るなると 年間に三年も か た ワ イ ブレ ドを見ろ。 ワイル ドは「妄りに自 口殺するの は社會に負ける のだし

と言つてゐる。

僕《 ワ イ ル F は牢獄にゐた 時に何度も自殺を計つてゐる。 かも自殺し なかつたのは唯その方

法のなかつたばかりだ。

或聲 お前は善悪を蹂躙してしまへ。

僕僕は今後もいやが上にも善人にならうと思つてゐる。

或聲 お前は餘り單純過ぎる。

僕いや、僕は複雑過ぎるのだ

或者を L かる L お前は安心しろ。 お前の讀者は絶えないだらう。

或ある それ お 前為 は 著作 は 愛はあい 權 0 為為 0) に苦し なくなつ h 6 か る 0 だ。

或聲 僕 愛がの 誰意 明も情事 寫な ? ずには躓き 文學青 年れん 0 4 た お 世世 解は好い V 加加 が減にしる。 僕は唯情事に躓いただけだ。

僕の それ は 部就 も金銭 0 然に 移は れるす と云い ふことだけだ。

或さる お 前共 は 人生は 0 十七二 架かに カン カン 0 7 わ る

或聲 2 人生はそん n は 僕 0) 自じ なに暗 慢に は な V 5 な V 0 情婦殺 15 0 L や拐帶犯人も人生の十字架に かっ か つてわ 2 0)

8

0

で

は

な

少数 ことは阿呆と悪人との 人生は「選ば n たる少数 具名の なの 」を除けば、誰に だ。 12 も暗ら 0 は do カン つて 3 る。 1 かい 36 义工選 15 \$1. 1: 70

或者を お前共 で は勝手 は犬だ。 に苦る 昔なかし のフ h で ア 70 ウ 0 ス 7 お の部~ 前点 は 屋\* 俺れ て大になつ を 知し 0 7 か ては 3 カン Z ? つて行つた悪魔だ。 折ちかく お 前贯 を 慰め 1 來た他 心?

或ないない。

僕は唯書いてゐる お前は何をしてゐるのだ? のだ。

僕《 唯書かずには なぜお前は書いてゐるのだ? 3 られ ない からだ。

或量 ・お前は存外落ち着 では書け。死ぬまで書け。 その外に仕かたはない。 V 7 12. る。

いや、少しも落ち着いてはゐない。若し僕を知つてゐる人々ならば、僕の苦しみを知つて

ねるだらう。

天上の神をへ歸つてしまつた。人生に微笑を送る為に第一には吊り合ひの取れた性格、 お前の微笑はどこへ行つた?

Ξ

或ないること

お前は

8

亦

伦机

0)

子:

供業

だつ

た。

できる。またまなどしい神經を持つてゐなければならぬに、我だれると

或壁 しかしお前は氣軽になつたらう。

或ないること 13 W 前类 僕は は 73 氣がるがる 前先 九 1) 1 15 生的 0 苦 3 外は 2 は 0) 代は た り V 0 10 或は义お 裸岩 0)20 月かた 0 前共 1.5 なりに…… 12 一生の 重荷を背負は は なけ れば なら 22

僕さうだ。僕なりに死ぬ外はない。

或整 お前法 11 在さ 0) 计 间类 とは違い った、新らい Vi 5 前生 10 る だ 6

僕は 1, つで 36 僕自 身だ。唯 皮がは は緩がは る だ 5 蛇心 0 皮なは を脱れ ぎ 髪か

或弊お前は何も彼も承知してゐる。

20 50 光の中なかりなか 部~ 分がん や、 は、 には 僕は 承知 怪的 物は 使問 0) + 魂 棲す 7 ま 70 ア な な フ 1 V 0 1) 1 僕 力 の意い は かる どと 無なる 識し までもだべ 7 0) 闇か わ る 0 中に 0) と置る は 僕 は 何な の地で から かる 0 から 7 きだいは 一い 2 る。 分だけだ。 僕は 0 7 2 る。 n 僕の意識 を恐れ 22 7 70 10

計就 だ、 僕 に接吻ん 10 お 前等 は ? V や、 僕は お 前急 を知り つて 2 70

或聲 では俺を誰だと思え?

ばか りで 僕の平和 は ない 。 昔支那の聖人の教 を奪つたものだ。 僕 ^ 0 た中庸の精神 工 ピ 丰 \_ ーリア を失は = ズ ハムを破っ せるも 0 たものだ。 0 だ。 お前さ 僕の、 の犠牲になった 8 僕

或聲 それをお前は何と呼んでわる?

は至常

る所に横は

つてね

る。

文學史

の上流

に

36,

新聞記

哥に

1.5

にもの

0

僕では 僕は何と呼ぶかは知らない 0 しか し他人の言葉を借りれば、 お前は僕等を超

力だ。僕等を支配する Daimon だ。

お前は お前自身を祝福しろ。俺は誰にでも話 しには來 な

8 お前は P V ン 僕は F ゲ 能抗 ン 0 よりも やうに お前は あら の來る 10 る 8 0 を警戒する 0 を滲透して來るの 25 0 8 りだ。 お前き の來る所に平和 はない。

或聲 では今後も油斷するな。

或聲 ペンを持つてゐる時には來いと云ふのだな。 僕 勿論今後は油斷しない。唯ペンを持つてゐる時には:

お前き

は

やり直すのだ。

なる

カン

8

n

な

2 僕は 3 8 誰な 0 が來い 知山 だ。 平に和か と云い は そ の外に得 8 0) カン 1 5 れるものではない。 僕は群小作家の一人だ。又群小作家のほととなったとかなりまたとれますである しかしベンを持つてゐる時には 一人になりた お前 VI いと思つて 門の俘に

はさやうなら。いつか又お前に會ひに來るか ではいつも氣をつけてゐるよ。第一俺は お前の言葉を一々實行に移すかも知れ

ない

0

500

自身と かれてゐる葦だ。空模様は の為だ。同時に又お前 (一人になる。) 芥川龍之介! の子供たち いつ何時變 茶川龍之介、 の爲だ。 る カン 3 知上 うぬ惚れる th な お前さ Vi 0 るな。 唯意 根ね をし 0 同とらじ カン り つか E 路 卑屈にもなるな。 りと W ば 0 お 7 3 也 わ ろ。 お前さ そ は風かど これ 机 は に吹い かっ 73 6 前共

四四 和二年

二 造稿

或阿呆の一生

インデキスをつけずに貰ひたいと思つてゐる。 君はこの原稿の中に出て來る大抵の人物を知つてゐるだらう。しかし僕は發表するとしても、 僕はこの原稿を發表する可否は勿論、發表する時や機關も君に一任したいと思つてゐる。

稿の中では少くとも意識的には自己辯護をしなかつたつもりだ。 夫、惡子、惡親を持つたものたちを如何にも氣の毒に感じてゐる。ではさやうなら。僕はこの原 僕は今最も不幸な幸福の中に暮らしてゐる。しかし不思議にも後悔してゐない。唯僕の如言忠

最後に僕のこの原稿を特に君に托するのは君の恐らくは誰よりも僕を知つてゐると思ふからた。

(都會人と云ふ僕の皮を剝ぎさへすれば)どうかこの原稿の中に僕の阿呆さ加減を笑つてくれ給へ。

昭和二年六月二十日

久米正雄君

芥川龍之介

沈与

燈言

一つ、丁度彼れ

の頭の上に突然で

4

()

りよ

うとし

る

かりと火をともした。

から

## 時代

7 そ 10 机 は或木屋 た。 王 オ パ の二階 ス サ ン だ 0 た。 ボ 才 二十歳 F V 工 の彼は書棚に ル • ス 1 IJ 10 ン ŀ かい ~ け た西洋風で リイ、 イブ 0) 梯子に登 セ ン、 シ 5  $\exists$ ウ 新克 5 1 Ĺ ル ス 15 本を探 }-イ、

Ĭ ス 夕 二 フ ス 丰 イ、 ノト ウ プ 7 7 ン フ n オ ~ 工 ル

わ

3

0

は木とい

ふよりも寧ろ世紀末

それ

自身だつ

た。

---

イ

チ

工

ヴ

工

ル

V

工

ン

•

ı"

ン

力

ウ

クルきゃうだい

兄弟、

'n

そ

0)

うち

12

() 暮れ

は

迫り出

た。

かい

L

彼は熱心に本の背文字を讀

みつづけた。

そこに並行

んご

は 7% 海崎 は C から 8 りと戦な た。 彼れは ひか なが とうとう根氣 ら 彼等 (1) 名前き 虚っ き、 を 西洋風 数な /\ て行い 梯き つた。 を下お から , 本は お 0 づ かる 1 3 と称が の優り Vo 影許 (1) 信人 川なか

彼ななな 梯子の上に佇んだま 7 水流 (1) (1) な 間またに 15

動きい てゐる店員や客を見下した。彼等は妙に小さかつた。 のみならず如何にも見すぼらしかつた。

「人生は一行のボオドレエルにも若かない。」

彼は暫く梯子の上からかう云ふ彼等を見渡してわた。……・

### 

一人は丁度部屋のまん中に立ち、踊ると云ふよりも跳ねまはつてゐた。 狂人たちは皆同 かつた。 彼等の一人はオルガンに向ひ、熱心に讚美歌を彈きつづけてゐた。 じ やうに鼠色の着物を着せられてわた。 廣い部屋はその為に一層要響に見えるかった。 同時に又彼等の

變らない 彼は血色の善い醫者と一しよにかう云ふ光景を眺めてゐた。 カン つた。少しも、 彼は實際彼等の 臭氣に彼の母の臭氣 彼れ 不を感じ の母も十年前には少し た。

「ぢや行かうか?」

た、大きい硝子の壺の中に腦髓が幾つも漬つてゐた。彼は或腦髓の上にかすかに自いものた、静はずラスのほなが、管露 醫者は彼れ の先に立ちながら、 廊下傳ひに或部屋へ行つた。 その部屋 一の限には一 ア ル = オ ル で変見 を満た

夏郊

外公

のこと

に何度

4

11.7

に愛し合

٤.

25

0

は

活し

8

3.

0)

かい

を

0

0)

HI 7 N

何答

合あ

5 た。 5 \_\_\_\_ AU 度と 彼江 J. 5. 度卵の () 利其 を思る 白泉 び出産 在 L よ つと滴 5 たの 12 近: V 4 0) たつ 彼なは 医治, 四者と立た ち話と

0) 脳なら 成点する を持 0 7 か た 别作 は 信え 燈を 燈 社で 技師 だ 0 たが ね。 V 0 8 自じ 分ぎ を 黑光 1) U) -

いダイナモだと思つてゐたよ。」

外海 1= 彼れ 何答 4 段四. な 者と り間の かる 0 た。 を避 1 1-)-カン 2 気に硝ラ L 2 \$2 明子なまと は 海る 0) V 苔は 外でと を脱落 を ま だ 8 5 7 1= 2 ほ た。 h 2 P りと口に 2 1= は ら 水市 き髪、 去 世 7 0 75 破二 た。 片之 を 植 23 た煉 北 班

## 三家

こは 彼か 彼此 な は 00 fal, か 伯舍 或為 成 利·# 0 郊から 江 外公 () 用学さ ٦ 0)1. に --1: 0) いに 36 階が か 六代じる L 0) 彼れ 部个 に近か は 度な 屋や 彼立 たび 12 是社 0) 伯色 年台 被礼 起為 と明ら 母详 j 1) 1= 部に だ 唯 7 よ をし 3 た。 1) 3 た。 愛あい 2 を感じ 2 32 tr. は は 地方 彼れ 7 病には 70 0 (1) たっいっこ 養父母 緩る Us 為た 生獨 1= 対から 仲裁 場別が に質 1 いた二階が 受う た 17 彼れ 3 伯鲁 图:3 15 4 15

氣味の悪い二階の傾きを感じながら。

# 四東京

隅田川はどんより曇つてわた。彼は走つてわる小蒸汽の窓から向う島するだがに つた櫻は彼の目には一列の艦樓のやうに憂鬱だつた。が、彼はその櫻に、 の櫻にいつか彼自身を見出してゐた。 の櫻を眺めて 一江戸以來のな わた。 花はを

## 五我

をきかなかつた。が、彼の先輩の言葉には熱心に耳を傾けてゐた。 彼れ は彼の先輩と一しよに或カツフェ の卓ティブル に向ひ、に 絶え ず巻煙草をふかし てわた。彼は餘 りいち

「何か用があつたのですか?」「けふは牛日自動車に乗つてゐた。」

彼の先輩は類杖をしたまま、極めて無造作に返事をした。

る。

その

0

5

な

V

神々に近

い「我」の世界へ彼自身を解放

た。

彼就

は何だ

カン

痛空

何浩 言葉は彼かれ 唯だの つて か 知し た 3 べつたか 世界ない ら

7 。を感じた。 が、 同時に に又歡 び しも感じ た。

肉に 0 その 厚まっ 15 力 葉をだら ッ フ 工 は りと垂た 極小さ 5 か つた。 7 70 1 カン L パ ン の神かみ の額の下に は稲か Vi 鉢点 に 植ゑた ı Z 0 樹が一本、

## 病

は 絕二 え間 拉 15 潮風 0 中に大き 15 英吉利語の解書をひろげ、 指先に言葉を探してゐ

翼はさ 生は えた靴、 或なない サ ン ダア ル

Tale 話院

七十年に一ち 東印度 度花は に定え を す りる椰子。 開め < . は五十呎より百呎の の高な 3 5 薬は 到金さ 帽等 1= 用等

0) 想像は は 0 き b ととこ 0 柳子 の花を描き出した。すると彼は喉もとに今までに知らな 15

护动

を感じ、 よう一度この椰子 思はず 解書は の上へ啖を落した。啖を! の花を想像 した。この 遠い海の向うに高だか カン 2 n は啖気 では と発が な えて か つた。 2 2 彼は の花を 知いか 命を

## 七畫

彼れ 5 は 彼れ に息真版 突然畫と云 中なか 3. 1 それ 8 4 鮮かっ (2) を了解い は實際突然だつた。 に浮か L び た。 上游 る自然 勿論が 2 彼は或本屋の店先に立た を感じ 0) ゴ 才 グ 0) 書集は寫真版。 ち、 だ つたの ゴ オ か の書集 に違続 N を見 な 7

絶た (1) いき 12 對なす 意い っる情熱は を配は りだだ 彼れ の視野を新たにし た。 彼はいつか木の枝のうねりや女の頰の膨 31-

を感じ出 には背馬 日か 或あるある には耳を切つた和蘭人が一人、長いパイプを啣 を持ち 車は カジ た。 一覧にき 誰 秋き 0) かっ 175 ? 生 の高れ つて 10 2 彼は或郊外 たっ n は 彼自 彼れ はるこ 身に のが 今更問 を通言 アド 9 0 ながら、 N たまま、 下を通りか け 3 誰 必ら 要多 2 カム 0 8 前 カン 要がら つた。 な にと カン な風景書の 0 0) た。 ガ を近海 アド 二十二歳 の上へちつと鋭 の向な 0 た 50 \$ (1) 0) 彼れ 0) 0) あ 心なる の下に 2

目的 を注え Vo -わ た。

3 たかか 彼れ は にゴ 雨あ に温温 4 引き れたまま、 0) 外套の 与を感 T ス フ じ T た。 ル 1 0) 上。 を踏ん で行 0 7.20 雨は可也烈し かる 0 た。 彼は水木の満

後記 5 3 " する 0 1 架室線 と は 彼等 の前 の同人雑誌へ た見み (1) 架容線 上が へ変表する彼れ カジ 一本、紫い の原稿を隠し 3 0) 火花は を發 .[ てゐた。 7 2 た。 彼は雨 彼れは がいたがんどう のなか を歩き 本 L な た。 から 彼の上着の上着 ら もう 0) 腹色 术

つた。 た。 架空線 から • この紫色の は不相變鋭い 火花だけは、 火花は を放法 つてねた。 凄まじ 彼は人生を見 Vi 空中の火花だけは命と取り換へ 渡れ 7 \$ 何能 36 特号 1= 欲性 7 8 Vi つか 8 0) 去 は 广 / た か 33 0

九

死體

彼れ 死性に 0 友言 は皆親や だち は 腰こ 打び に針がな を かい から のつい 8 器はま たれをぶ 12 メ ス を ら下げてゐた。 動5 かる L な から 5 その又札は名前だ 或死體 のなな のなかは の年齢だの を剝ぎい はじ を記 8 () F.L.

12 廣る から つて 70 る 0 は 美う L い黄き W ろ 0 脂し 肪だ 0

上がげ 彼れ 0 る寫 友だちは眉 は 2 に必要だつたの 0 死亡 體は 間は を をひそめ、 眺なが 8 7 に違が わ た。 静らか N なかか そ 12 n メ 0 は た。 ス 彼れ を動かして行つた。 には が、 或短篇な 腐い 敗は した杏の句に近い死體の臭氣 を、 王朝時代に出 北門景い を求む は不快だつ めた或短篇

「この頃は死體も不足してね。」

唯二 12 彼れ 不必 0 友だち 足す \$2 ば は カン 何な う言い 0 悪意 つて 8 わ た。 な L すると彼れ しに人殺した をする はい つの問 が ね。 にか彼れ L か の答を用意し し勿論彼の答は心の中に 7 ねた。 あ 一一日は外 1

# 十先生

H

つった。

彼は大きい解の木の下に先生の本を讀んでゐた。 柳の木は秋の日 の光の中に一枚の葉さへ

なか 0 本を讀み 0 た。 どこか遠 なが 5, カン Vi う云ふ光景を感じてわた。 空中に硝子の皿 を垂れ た科が一つ、丁度平衡を保つてゐる。

彼は

# 十一夜明け

や車は 夜る は次第に明けて行つた。彼はい いい づれ も薔薇色に染まり出 L つか或町の角に廣 い市場を見渡 てねた。 市場に 群つた人々

专 空を見. それ 彼れは な 1) は彼の二十五の年、 彼れ 一本の整煙草 上声 ま 1 げた。 灰は W 日なか 克 iz カン は篠ヶ をには丁度彼の ちゃうどかれ かい に火を 0 懸がが た。が、 こつけ、静 一本、四方へ枝を 彼なは 先生に會つた三月目 真ま 落だろう かい に市場は に星が一つ輝いてゐた。 な か かなか ひろげ 0 た。 だつた。 7 進んで行つた。 0) わ 7 た。 なら 彼れは ずその その根もとに立ち、枝越しに高な 大さへ愛し すると か細に えしてね VI 黒大が一匹、 た。

# 十二軍港

にう

た

わ

潜航艇の内部は薄暗かった。 彼は前後左右 を蔽つた機械の中に腰 をか かがめ、 さい 日が金松

7 わ そ 0 又まため 日金に映 つて わ る 0) は 明あか る V 軍公 港から 風景だつた。

「あすこに『金剛』も見えるでせう。」

る阿蘭陀芹を。 なぜか 或海軍將校はかう彼に話 ふと阿蘭陀芹を思ひ出した。一人前三十錢のビイ しかけたりした。 彼は四角い フ V ٠ ンズの上に小さい軍艦を眺 ス テ 工 クの上にもか すか に付ってる め

# 十三 先生の死

は雨上があるが プ ラ ッ 9 1 のかせ フ 才 の中に或新 オ A の向か う には鐵道工夫が三四人、一齊に鶴嘴を上下させながら、 5 い停車場の プラ ツ 1 フ オ オ 人 を V ねた。 空 は まだ海野 何たか高点 い

雨あめあが を感じてゐた。「センセ b の風かせ は工夫の明や彼の感情 イキ F クしの電報を外套のポ を吹き ち ぎつた。 彼は後煙は ケ ツ r へ押しこ 111 一に火も んだまま。 0 けずに数びに近

そこへ向うの松山

のかげから午前六時の上

り列きしゃ

から

可能

海い煙を靡な

かっ

せながら、

こちら へ近づきは 8

#### + 74 婚

を言つてゐた。 0 彼は結婚 言さ よりも た翌日 彼の伯母の「言へ」と云ふ小言だつた。 彼れ の為に買って來た黄水仙 に「來勿 々無駄費ひをしては困 の鉢を前に るしと彼れ 彼れ の妻は彼自身には勿論、 きまま。 の妻に小言を言つた。 彼和 の作 かっ [:]:# L それ 8 は彼れ

## 十五 彼等

たつぶ 彼等は平和 り一時間かか 生活した る或海岸の町 した。大き 芭蕉の葉の廣が あ つったか 50 つたかげに。 彼等 0) 家は東京から汽車

12

# 枕

から 彼れ は薔薇の葉の句のする懐疑主義を枕にしながら、 5 つかその枕の中にも半身半馬神のゐることには氣づかなか T ナ 1 オ ル・フラン へつた。 ス の本を讀んでね た。

## 十七 蝶

の蝶の翅の鯛 藻の匀の満ちた風かせ n る 0 を感じた。 の中に蝶が一羽ひらめいてゐた。彼はほんの一瞬間、乾いた彼の唇の上へこのまでは、いないない から 彼の唇の上へいつか捺つて行つた翅の粉だけはなれくなるのと 数年後

# 十八月

だ

き

5

的

いてね

つた寂しさを感じた。 るやうだつた。 は或ホテルの階段 彼は彼女を見送りながら、(彼等は一面識もない間からだつた。)今まで知らなかれていると、みない の途中に偶然彼女に遭遇した。彼女の意はかう云ふ晝に も月の 光り 0) 11/2

翼

1 な か 近な かっ な 彼れ づ カン は た。 V 0 T て行い た。 ナ 彼れは 1 それ 0 オ 彼自 た。 ル は或は、 • 身上 フ ラ 0 がれじ 他た ン の一面、一 ス 身 かい 0 5 一面いちめん 十八八 世紀 冷な カンや 0) 情熱な 打學者 な理り 智与 になっ 12 た 富と 5 ち W n だら 易さ 移与 Vi って行い 面が 一いちめん に近な 0 た。 Vi ル " カ から ソ 才 デ ル 1 近点 " 1 11 ソ F 為言 才 5 力 哲學者 13 8 近点 知 力?.

0 人とんせい 異は をさ 供給 は 二十九 歲言 0 彼れ には もう少し 4 明るく は な カン ヴォ ル テ 二 ル 江 かうぶい

\$2 た為 彼れ び 8 3 0) とうとう海気 は 0 0) 人じんこう 彼れ な Vi 0 空 中 ち 目め 0) 0 翼は 下片 を をさ 洛 八沈ら ま Z 5 0 3 7 直 W 死し で行い 1 太にやう W 易やすと空 だ昔の 0 た。 ^ 登の 希臘人も忘れ 彼れ 0 は 7 無ま 行い 見み す 0 N ぼ 上あた 5 つた。 丁をやうと たやうに L 10 町ま 同ち かっ う」」 及 時也 0) 12 ふんじんこう 上点 义生 理り ^ 反はない 智与 0 0 夏を太陽 光を浴 p 微び 笑 を浴 25 た人生に 0) 光か りに焼か ナバ 0) 5

前条

の人力車に乗って

のみならず彼女の妹は嫉妬の為に自殺してね

#### 械され

つて見ると、新聞社は何の義務も負はずに彼ばかり義務を負ふものだつた。 た焦だつた。彼は黄 彼等夫妻は彼かれ の養父母と一つ家に住むことに いろい紙に書い た一枚の契約書を力に なつた。 それ は彼が或新聞社 7 2 た。 から に入社 その契約書は後にな することに な

#### 二 十 一 狂 人の 娘

は 0 來る 一に臺だい なかつた。著し戀愛でないとすれば、 い説には行 を怪みなが ので の人力車は人氣 8 明ま か 5 5 なかか カン 彼自 だつ のるのは或狂人の娘だつた。 ままやうじんなか 0 0) た。 身をここへ導いたも た。 ない曇天の田舎道を走つて行つた。 後さ の人力車 に乗っ つて 彼はこの答を避ける為に「鬼に角我等は對等だ」と考れ 0 0 わた彼れ 何であるかを考へてわた。 ははする その道等 8 この 色の海に向れ ラ ンデ それ 0 . ブ 7 は ヴ 70 决的 10 3 して絶愛て 興味 ことは 0 な 潮点 厘0

为 カン は な V

0

一臺の人力車 つも黑んで は わ 0 た。 狂人し は その 彼なな 0% 間なだ 娘に、一 7 磯臭さ 机 等的 0 Vi 墓地地 石塔ない 動物的 の外を 0 本能 向な うに ^ 通信 り 3 かっ す カン 9 強い か 3 10. 0 た。 彼女に或憎惡を感じ か カミ 蝋設の p V た海気 0 0 を V た粗朶垣 眺なが 8 何に か急に の中なか 彼女は 石塔が

## 或畫家

を

彼女の心を捉

^

7

か

な

Vi

彼女がのぎょ

0

夫を

輕蔑が

し出だ

L

へのきっと

n の書か は 或雑誌 不 0). ことを尋り の插 し書だった。が、一羽の ね た りし 雄彩り の墨書 は著しい個性を示し てゐた。 彼れ 或る

だつ 一週間の を發見した。 た。 彼和 ば it かりたつ ح 0 畫 た後、 家が 0) 中なかに この 誰な 4 書か 知ら 彩加 は な 彼如 を訪さ い詩を發見した。 問為 72° それ 0 は 彼れ みならず彼自身も知 の一生のしたち も特 らず にい 12 か た彼れ 作党 0)

彼等の自動車に乗った後、

彼女はちつと彼の顔を見つめ、「あなたは後悔なさらない?」と言つなっちょ

一しよにゐ

る爲には何を捨てても善

い氣もちだつた。

いて行つた。

それは彼等には始めてだつた。彼は彼女と

彼等は肩を並べながら、薄明い廣場を歩

傷き易い彼の自畫像にも違ひなかつた。 或薄ら寒い秋の日の暮、 葉をよろつたまま、盛り上の上には神經のやうに細ぼそと根を露はしてるは、 彼は一本の唐黍に忽ちこの畫家 しかしかう云ふ發見は彼を憂鬱にするだけだつた。 を思ひ出した。丈の高い唐黍 た。 それ は又勿論 は荒れ あら

## 二十三 彼女

もう遅れ

い。

しかしいざとなつた時には……

ル 或廣場 デ 1 たやうに彼の方へ歩み寄つた。が、彼の顔を見ると「疲れたわ」と言つて頻笑んだりし は道ばたに足を止め、彼女の來るのを待つことにした。五分ばかりたつ。なった。と の前は暮ら グ は 幾様な 8 n かか かすかに銀色に澄んだ空に窓々の電燈 つてゐた。 彼はやや熱のあ る 體にこの廣場を歩いて行つ をきら 8 カン 世 7 か た後、 た。 彼女なかのちょ 大きいビイ は何答 かや

つた。 彼れ は き 彼女の顔は つぱ り一後物 カン しない う云ふ時にも月の光の中に いしと答 へた。 彼女は彼の ゐるやうだつた。 手で を抑さ へ、「あ た L は後悔しないけれども」

## 二十四 出産

石芸蔵 何答  $\succeq$ 何為 か 彼れ 風なり かっ 0 1 0) は襖側に佇んだまま、 もそれ も己のやうなもの 爲な 目的 存 10 10 に近か ح L は彼れ い 7 つも生まれ る Vi 赤が見 の妻が最初に出産した男の子 度な に 0 1 与を感じ を父にする運命を荷 だ て來た i, 白る V 手術着を着た産婆が一人、 15 0) 類し な だら 8 から 資源 5 5? を繰 しみ 0 1) だつ たの との ľ 返さ み L 娑婆苦の充ち滿ちた世界へ。 だらう?し かっ た。 う 思な 0 赤れら見 77. すい な E を洗り 6 ず高な は 3. 7 5 15 壁に暗な を見下 礼 なか つった。 き 0 7 づ 70 何の為意 け た。 赤が見 に又生 は

# 二十五 ストリントベリイ

彼は部屋の戸 戸口に立ち、 柘智 の花場の 2 15 た月明りの中に薄汚い支那人が何人か、 麻雀戲

みはじ 情人だつた伯貸夫人へ送る手紙の中に彼と大差のない鑢を書いてゐる。 ゐるのを眺めてゐた。それから部屋の中へひき返すと、春の低いランプの下に「痴人の告白」在底 らゆることを忘れてるた。狂人の娘の手を脱し 彩色の剝げた佛たちや天人や馬や蓮の華は殆ど彼を壓倒した。彼はそれ等を見上げたまま、あまいきは、はないないないないないないない。 彼は彼の友だちと或裏町を歩いてゐた。そこへ幌をかけた人力車が一臺、まつ直に向うかなれなった。 めた。が、二頁も讀まないうちにいつか苦笑を通らしてわた。 二十七 二十六 古代 スパルタ式訓練 た彼自身の幸運さへ。……… ストリントベリイも

563 づいて來た。 も月の光の中に しかもその上に乗つてゐるのは意外にも昨夜の彼女だつた。彼女の意はかう云 ゐるやうだつた。 彼等は彼の友たちの手前、勿論挨拶さへ変さなかつた。

彼れ

の女だちは

こんなことを言つた。

彼は往來の突き當りにある春の山を眺めたまま、少しもた

めらはずに返事をした。

「ええ、中々美人ですね。」

## 十八 殺人

を登録 田舎道 って行い はは日か つた。 の光りの中か 道等 の兩側に 下に牛の糞の 熟した変は香ばしい勻を放つてゐた。 の臭氣を漂はたま はせてわ た。 彼は汗を拭ひ ながら、爪先き上りの道

一般也、殺也。……」

設かれ は 如何に 15 つか も早屈らしい五分刈の男を思ひ 口至 の中にかう云ふ言葉を繰 り返してゐた。誰を?― 日だ それ は彼には明らか だつた。

すると責ば んだ婆の向 らに羅馬 カ h IJ ッ ク教は の伽藍が一字、 7 わ た。 V つの間にか関屋根を現し出した。

•

#### 一十九形

それは鐵の銚子だつた。 彼はこの糸目のついた銚子にいつか「形」の美を教へられてゐた。

#### 三十雨

静かに一本の卷煙草に火をつけ、彼女と一しよに日を暮らすのも七年になつてゐることを思ひ出 つた。 棉の花はこの雨の中にい 彼は大きいベツドの上 が、 彼女と話 してゐ 0 に彼女といろいろの話をしてゐた。 か腐つて行くらし ることは彼には退居 カン つた。 でない 彼女の額は不相變月の光の中に こともなか 寝室の窓の外は雨 った。 彼は腹道ひに ふりだつた。濱木 なったまま、 70 るやうだ

「おれはこの女を愛してゐるだらうか?」

した。

彼は彼自身にかう質問 おれは未だに愛してわ した。 る。 この答は彼自身を見守りつけた彼自身にも意外だつた。

前点 かい 与を感じ、炎天に腐った 離氣 に立つて見 2 「神々に愛せらるるものは天折す」―― も彼か も家を焼か たのは十二三歳の子供の死骸だつた。 n はどこか 8 此 ると、 製し切り n L てゐた。 った死骸 酸鼻しと つた杏の与に近い しか 善 云い 0) -し彼の姉はあれ ふ言葉も感覺的 白も存外思く の夫は偽證罪を犯 क्ष 彼れ のだつ カン う云い は な この に決場 V ム言葉など た。 と思わ 死骸を L 彼れ て 0 誇張 た 眺なが 焼やけ りし ども思ひ出 た為 め、 で ない た。 あ に執行猶 とを歩 何后 か淡まし ことを發見 から した。彼れ . 死がい き 像中 な さに近が 0 カジ があれ L 重かさ 5 0 體だだ た。 な ch V 6) かい 、異母第 殊に彼れ 重なったな 0 B 寸 た。 (1) かっ を感じ た 10 江 を動き 池台 Vi V)

彼れ は焼け跡 に付続 んで んだまま、 ま ^ ば V 0 4 ľ 4 か う思な はず 12 は か 6 \$2 なか

つた。

### 十二 喧嘩

彼れ は彼の異母弟と取 り組べ み合ひの喧嘩 をした。 彼の弟は彼の為に壓迫を受け易かれないちとかれため、あっぱく Vi 0 10 達が 77 な カン

誰よりも十戒を破つた君だ。

は未だに覺えてゐる。 彼等は取り組み合つたまま、とうとう縁先へ轉げて行つた。 を見慣へ」と言ひつづけてね 同時に又彼 も彼の弟の為に自由を失つてゐる ---雨を持つた空の下に赤光りに花を盛り上げてねた。 しかしそれ は 彼自身には手足を縛られ のに違ひ 縁先の庭には百日紅が一本、---なか つた。彼の親戚 るのも同じことだつた。 は彼の弟に「彼れ

## 十三英雄

影さへ見えなかつた。が、脊の低い露西亞人が一人、執拗に山道等 あ (1) ヴ 彼はヴォルテェ 山道 才 部よりも一般 アレ を登つて行 テ 工 ル の家に ルの家 るも夜になっ を守む つた露 っつた君は の窓からいつか高い山を見上げてゐた。氷河の懸つた山の上には 路西亞人の つた後 姿を思ひ出しながら。 彼れ はまか る V ラ ン プの下にかう云ふ傾向詩を書いたりした。 を登りつづけ 7 わ た。 香館

12.

どが 二十歳 後に 草花 0 君ま も散ち 0) は 彼れ れの句のするこ 僕等等 5 は カン V 0) つて 0 三十 東さ 洋等 0 20 間為 電氣機關車だ。 四 から 3 生5 カン だけ 或さる

h

だ

## 色彩

容あ

当 地方

を愛い

7

3

そこ

は 唯治

0) 生は

/

たた

に炒り

上门,

や近い

缺為

15.

だつ

た。

から •

2

n は 彼れ

0 目的 には

+: ザ

ン

又

0) 風言 景建さ

と終りい

11

13. カン

1)

計点 1 り 4) 3 現けんじっ 到的 想 を 12. 知し 炊も 0 2 -1-0 わ 0 た君だ。 た君は

誰就 誰意 よ 1 0 1) もいまなんしか 民衆を 水を輕蔑、 L た L た君は 君言 だ。

彼れは ふと七八年前 の彼の情熱を思ひ出した。 同時に又彼の七八年前には色彩を知らなかつたのというと、まなれ」とはいれた。

を發見した。

#### 三十五 道化人形

意識 遠慮勝ちな生活をつづけてゐた。 に道化人形の立つて 彼はいつ死んでも悔いないやうに烈しい生活をするつもりだつた。 た。 のそと の彼ら は自身は、 わ る 0) を見る 言い はば第二の彼自身はとうにかう云ふ心もちを或短篇に どの位彼も道化人形に近いかと云ふことを考へたりした。 それ は彼の生活に明暗の兩面を造り出した。彼は或洋服屋の店は、はくもつとはなりともなって、たっない。ないないでは、 かい 不相變養父母や伯母に の中に盛り りこん

## 倦怠

で

わ

君たちはまだ生活慾を盛に持つてゐるだらうね?」 は或大學生と芒原の中を歩い てゐた。

「ええ、--だつてあなたでも……」

ところが僕は持つて わ な Vi h だよ。 制作慾だけは持 0 7 か る け \$2 どる。

2 n は 彼和 0 真情だつ た。 彼れ は 實際に V 0 0) 開き 1 カン 生活 にら 興味を失つて 75

「制作然もやつばり生活然でせう。」

(T) 噴火山に何か羨望に近いも 彼れ な 何等 とも ~ なか つた。 世原はいつか 0) を感じた。 赤い穏の上 L かし それ は彼自身に にはつきりと噴火山 8 な ぜと云い にを露し ふことは しはだけ した。 カン か 彼和 i, なか 13 \_

## 十七越し人

危き機 彼れは だつ な 脱ばる 彼か 3 した。 オカの それ 上点 にも格闘出來る女に遭遇し は何か木 の幹に凍った、 かっ た。が、「 から p かっ 一越し、 L V 雪を落すやうに切っ 人上等の抒情詩 を作り、 ない 心もち 僅為 カン 12 0) 7 る 0)

風に舞ひたるすげ笠の

惜しむは君が名のみとよ。何かは道に落ちざらん

## 三十八 復讐

そ れは木 小の芽の中ない にあ る或 ホテルの露臺だつた。 彼れ はそこに畫を描きながら、一人の少年

ばせてゐた。 七年前に絶縁した狂人の娘の一人息子と。

飛行機を描 狂人の娘は卷煙草に火をつけ、彼等の遊ぶのを眺めてゐた。 きつづけた。少年は幸ひにも彼の子ではなか べつた。 が、彼を「おぢさん」と呼ぶのは彼 彼は重苦しい心もちの中に汽車やかれまする

には何よりも苦しかつた。

あ 少年のどこか 0 子 は あ な へ行つ た に似い た後、 7 2 やし 狂人の娘は卷煙草を吸ひながら、 ない?」 媚びるやうに彼に話しかけた。

「似てわません。第一……」

彼は黙つて目を反らした。が、彼の心の底にはかう云ふ彼女を絞め殺したい、暖虐な欲望さいなれた。 たつて胎数と云ふこともあるでせう。」

ない訣ではなかつた。.....

#### 三十九 鏡

話などをした。彼はかう云ふ話の中に急に矛盾を感じ出した。 彼は或カツフェの隅に彼の友だちと話してゐた。彼の友だちは焼林檎を食ひ、この頃の寒さのなれた。

「君はまだ獲身だつたね。」

「いや、もう來月結婚する。」 彼は思はず默つてしまつた。

びえと、何か脅すやうに。…… エの壁に嵌めこんだ鏡は無数の彼自身を映してゐた。冷え

カツフ

四十 問答

或年曇りに曇つた午後、彼は或カツ

フ

工

の関に火の

た来卷を御

たまま、向うの音音機が

なぜお前は現代の社會制度を攻撃するから

資本主義の生んだ悪を見てゐるから。

を? お n は お前は善悪の 差\* を認 D 5 ないと思う てか た。では お前 の生活

彼はかう天使と問答した。尤も前にも恥つる所の 10 V シ ル ク >\ יי 1-1 かい ." 1 た大使と。

## 四十一病

れ一三の診斷を下した。 彼は不眠症 に襲はれ出した。 のみならす體力も衰へはじめた。何人かの醫者は彼 ニイ、 乾性防膜炎、 神彩衰弱、蔓性給膜炎、 の病にそれ

麥、....

方 し彼は彼自身彼 彼等を、 の病源を承知 (1) 輕波で L -か た 社會を! 70 たっそ れは彼自身を恥ぢると共に彼等 を認識 れる心と

樂の了るのを待ち、 ら流流 れて來る音樂に耳を傾けてゐた。 蓄音機の前 大きゅ 7 舎よ それは彼の心もちに つて V = オ F. 0 貼り札を檢べることにした。 妙に it-渡 る音樂だつた。

Magic Flute - Mozart

よる 彼は一壁に了解 や彼のやうに、・・・・・・・ した。 十戒を破つたモ 彼は頭を垂れたまま、靜 ッツ アル トは かに彼れ やは の卓子へ歸って行った。 り苦しんだのに 違が な カン っつた。

# 四十二神々の笑ひ聲

三十五歲 10 36 我なの 吸の彼は春か やうに自殺自來ない」と云ふ言葉を思ひ出しなが り。日か の当点 0 た松林の中を歩いてる た。二三年前に彼自身の書いた「神々は小 وريا

## 四十三夜

うぶい ふ空の下に彼れ はもう一度迫 の妻と二度日の結婚をした。それは彼等には敷びだつた。 り出した。荒れ 模様の海 は 薄弱 9 0 中に 紀えず水沫を打ち上げてゐた。 が 同時に叉苦 しみ

だつた。三人の子は彼等と一しよに沖の稲妻を眺めてゐた。彼の妻は一人の子を抱き、涙をこら

へてゐるらしかつた。

「あすこに船が一つ見えるね?」

「檣の二つに折れた船が。」

ええ。

## 四十四死

度と目が もぼ 彼はひとり寝てゐるの 彼江 俄は には懐中時計 W まつ暗だつた。しかしその暗の中に荒あらし かに死を恐れ出 p 時計は り なり の針ち は を検 を持 じ め た。 べ、彼の苦 ち、試みに縊死 した。それ を幸ひ、窓格子に帶をかけて縊死しようとした。 そこを は何だ 一度通り越 みを感じ を計はか も死ぬ刹那の苦しみ ることに L たのは一分二十何利か さへ すれば、死にはひつてしまふ した。 い鶏の聲もして するとち の爲に恐れたの わ だつた よつと苦しか た。 が帯に頸を入れて見る ではな 0) を發見した。 つた後、 0 かっ に違源 った。彼はに ひい 何も彼 窓格子 1-かい 1

生活的宦官に生 少多 北 IJ テ」だ 力を持ちからも ス d. 0 詩し ゴ はもう一度彼れ 人ゲ た。 0 ル 7 =" 2 彼れ 月 工 き た 0 テ は n 外点 5 は あ た彼自立 10 彼れ 5 0) 心に新き ア 0 10 ラ 目め る 身を ピ に 善が 6 彼れ 思え T は 輕はだっ 17 0 詩し い力を 0 薔薇 デ 人じん 彼少 世 1 岸がん 力 す ヷ 3 IJ に 興あ には / 悠らく 7 ス 花法  $\sim$ 1 ようとし を讀 と立た をひ 10 よ 5 9 \$2 5 8 つて 7. 了をは な 作る 15 り、 か 7 大だ 7 つ。た。 70 だつた。 3 2 恐さん た。 ゲ n 工 は 若さ テ 15 彼れ を見、 感力 2 0) 動 ح 知し 詩し 0.) 0) 部号 15 人の 诗 紀といばう ずに 人な 生 0 心言 に近点 0) わ た後、 足也 のる 日本か あ 1.1 溪流 1= 東台 を は 去 11:0 训言 T 的是 3 10 ク to 1/2 +i't ケー 17 す

#### 四十六 譴

V か 36 0 彼れ た。 0 0) を感じ 妨点 彼れ 0 夫き 0 将や な 02 から 來言 自じ はい 6 殺き 少くとも は 彼如 俄は 0 力 思德 17 彼れ 彼れ de. 10 T 弱なや は 打与 點は Ho 5 0) 0) --- 76 暮れ 8 つ 残の 0) やう た。 6 彼は今度 ず に 彼れ 薄等6 12 は か は 8) 0 妨ちな かい た。 0 0) 彼如 7 70 家加 は た。)不相談 彼れ 0 面質 0 精 も見る 神 光光す 的事 破法 in なけ 産さん 3 40 1= えし 冷然等 3 0 本は 1 を 近点

は、 みつづけた。しか 彼は「新生」の主人公ほど老獪な偽善者に出會つたことはなかないとない L ルッソオの懺悔録さへ英雄的 な誰に充ち満ちてわた。 つた。 から、 殊に新生に至 フラ ソ

人となせい かつた。 イ Ħ のどん底に落ちようとし がを待つて だけは 彼はだんだん衰へて行つた。 彼の心に 2 る ヴ しみ透った。彼は何篇かの詩の中に「美しい牡」を發見した。 1 3 ン た。 0) 姿は彼の夢の中にも現れ が、 丁度皆スウィ 彼れ の境遇や肉體的 1 フ 1-の見た、 たりした。彼は何度 工 六 ルギイ 木末から枯れて來る立 は かい う云ふことを許す決は 8 rj 1 日 ち木の 0) gr

うに。.....

## 四十七 火あそび

彼女に 彼女な 好意 は カン がや を持ち カン つて しい顔をしてゐた。 わ た。 カン 戀愛は感じてわ それは丁度朝日の光の満氷にさしてゐるやうたつ なか 0 たっ 0) かな らず彼女の體には指一つ觸ら ico 彼には、

「死にたがつていらつしやるのですつてね。」すにゐたのだつた。

たが

5

度な

2

死亡

の彼に與

~

る平和

を考べ

ずには

10

3

れなかつた。

か う云ふ間答か い え、死にたが カン 5 ---しよ つて 10 わ 死 るよ ことを約 4) も生い き ることに飽 L 古 7 2 る 0) -}-

C

ープラトニック・スウイサイドですね。」

「ダブル・プラトニック・スウイサイド。」

彼は彼自身の落ち着 V 7 わ る 0 を 不思議に思はずには 0 6 th な かっ った。

## 四十八死

市的 彼れは n は實際彼の 彼女なかのちょ 里, 彼かないない くとは死し は 何ご 0 心を文夫に し、うこれ な ともなか な かい 0 3 た。 つたやうに ~ た あ 唯未だに彼女の體に 0 n. 10 ば お万に力强 違な 時等 女彼と話! 八 な カン 0 た。 Vi. でせら」とも言つたり たり 指一つ觸つてゐ 彼れ は ひとり籐椅子に坐り た。 0) 孙 なら ない ず彼に ことは彼れ 彼女 椎の岩葉 には何 0 持り かっ 福克 7. 足

## 四十九 剝製の白島

名な前に 云い 來言 彼和 は る だしと ふ彼自身を輕蔑 な は最に 筈はない。 て見ることにした。 は かっ p つた。 0 8 きり 後の力を盡 5 思な VC それ b 8 考かんが ずに かっ は彼れ つて せずには かう云ふ氣も彼には働い 5 は か 机 2 の自尊心や懷疑主義や利害の打算の未だに残 彼れ た。 勝が 6 5 n 0 0 だつ 自じ 彼和 な 6 紋傳ん 202 n 0) たつ 作品 0 なか を書い 720 つた。 0 0 「詩と真實と」と云ふ本の名前は彼には 訴うた 7 て見ようとし な しかし又一面には「誰でも るも てわた。 らず文藝上の 0 は 彼れは 彼に近い生涯を送 た。 作品 その為に手に から に必し 2 べつてね XU は彼自 も部就 短礼 一皮須 カン 0 る為だ に彼れ た彼れ 動き 身には存外容易 の「詩と眞 に近な V か あ て見れ され つた。 5 い人々 10 る自然傳 な ば同意 被 10 は () は彼れ 1= か 1117 5

**浜や冷笑のこみ上げ** 彼れ は「或阿呆の一生」を書き上げた後、 は 頸な を擧げ って立つて るの を感じた。 7 たも 0 彼れ 黄ば 0 偶然或古道具屋 前 VC んだ羽根さへ蟲 あ るも 0 は唯發狂か自殺 0 店に剣製 に食は \$2 7 (1) 自島 かだけ 2 た。彼は彼の一生を思ひ、 だつた。 あるの を見つ 彼れはリッ

す

10

は

0

i,

\$L

な

かい

0

た。

(5) 往來をたつ た一人歩 きな カジ ら、 徐ろに彼を 減ま に來べ 不る運命 を待つ

#### 五

この 彼れ 0) 友言 友な 0) 友だち だ だ 5 0 0) 残狂し 孤二 0 一人は發狂 獨 0 た後、 した。 二三度 輕快な假面の 2 彼れ 0 は 友だ 0) ح 下上 0) 友だち 5 1= を あ 訪 3 問為 孤二 10 獨さ 15 1 0) も或親 人一倍 身心 15 27-を感じ 03. ck -かい 7) る為だ 2 1 XL 彼如 山山

村該 の友だ や僕は t, 思さ 鬼に 摩る をひ つか 2 n 7 8 12 な から 2 5 h だ ね。 こん 世紀志 なこ とを彼れ 0 悪き 鬼と云い に話 L た 3. 9 B 0 た。 10 92 が • そ

5

或温泉宿 た後、 力為 検察官 を感じ 1110 カン 0 彼れ カン 作者や 0 17 る途 ح 0) 0 半身像が 友告 中与 だ 薔薇 ち だ 10 0 贈さ 0) 花はさ た。 0 彼れ テ ^ は 食 ラ つつて ゴ コ オ ツ わ ゴ 17 IJ た 0) 半身像を と云い 1 8 狂 3. 死し を ことだつ 思事 たの W 川だ を L 思想 た。 彼礼 は 2 何答 オし ~ 20 か彼等 は かい U) 发影 ک だ 友だ 11 0) 人言 17元人 の 変.

は す 0 3 れ切り 何、 3 とラデ 1

り渡る つた揚 ゲ の臨り 終いう 言葉 を讀 もう一度神々 K 笑ひ摩む

神を信ずることは 際彼を虐んでわ 主義と聞はうとした。しかしどう云ふ聞ひも肉體的に彼には不可能だつた。 それは「神の兵卒たちは已をつかまへに來る」と云ふ言葉だった。 るのに違ひなかつた。彼は神を力にした中世紀 神の愛を信ずることは到底彼には出來なかつた。 の人々に羨しさを感じた。し 彼は彼の迷信 あの コクトオさへ信じた 世紀末の思鬼」は質 や彼の感傷

## 五十一敗北

ル と学時間 を用り てしまつた、細い剣を杖にし 彼はペンを執る手も震へ出した。のみならず唌さへ流れ出した。彼の頭は〇・ びて 覺め か一時間だつた。 た後の外は一度もは 彼は唯薄暗 なが 50 つきりし い中か にその日暮らしの生活をしてわた。 たことは な カン つた。 カン 6 は 0 告 0 言はば刃 八 0 か ヴ る × 12 0 6) ナ は 7

(昭和二年六月)

〔遗稿〕

或舊友へ送る手記

彼れ 自じ な ح 0 7 3 わ 5 0 0) 短点に 自じ すい 殺 心是 な 3 12 秋る 理り 對心 は 0) 4 或するな なだ自 僕は 抵い 動き 0 七 す 0) 月き 日なか は 機 傳記 る 0) る を發 は新た 殺さ 僕 場ば カン 動き 17 心是 ~ 或自 た 理的 合ひ 機 おしゃ を 0) 言葉を信用 的でき 自じ は 知し 12 見り 聞着 V 殺され と思る 興味る す 唯是 5 至に 0 身儿 る道程 三巻 るで 压 な 0 面記記 心是 を W V 0 0) 描きが -あ 理》 ch. 7 不多 を示め 寸. 1110 () あ 5 2 足る を 50 ると 5 な る 10 あ 7 どに生 た不ふ 50 L か 0 よ 0 とは 尤ら 7 る 3 0 安で 2 70 カン 0 为台 8 生 し僕 HE るだけ 活る 僕  $\succeq$ 23 去 0) は 來き 難る あ 0) 6 10 0 な 我れる とん 短点になっている。 自じ 書か る 0 あ 怒いけんけん 0 7 殺さ カン Vi 15 () 何答 3 50 -0) あ 0) た 上ゆじんこう 行為 病苦 あ カン る 15 る 8 僕 僕は 0 動き よ i, (1) 自じ う。 す 2 n 機士 は 0) 殺さ ば、 将品 は る かい は 君言 な やう 來言 者 -特 1 何なん 15 V 或なな カン 1211 は 2 1= 送り U 0 大た た ししい 到二 君蒙 1= n 爲な 2 又精 複: す 抵 は 報 10 12 \$1, 後 年表別 る 雜艺 自じ 動、 傳二 15 神的苦痛 附信。 機、 彩 な 自じ / 0) 0) 15 動等 -F-C U.) > 寸 す 殺っ I 全、部、 僕 機 紙が hu る 者や U) دم 7: 排為 カン 0) 0) 彩! FIT. 1) 13: て ٤ を 善 FIE 6 5 等人 馬頭 は 他流 た か に、 h 11 104 to --40 た [:| !: C 1E 19:3 15 わ 身儿 ルニ ديد V 20 V 女で 10 0 3 8 政治 0 \_\_\_ 近 何為 知し は V 0 专 I あ 3 け、 彼 孙 0 0

K

0

僕

12

65

近京

境。

遇に

10

な

·限等

1)

8

僕

0)

言

は

0)

風心

1112

明行。

0)

the comp

5

1=

文.

20

を

致气

1

-5

70

0

消

つて僕は君を咎めない。・・・・・・・

題為 t, を 0) あ 1 3 僕 派しる ぜ 7 3 1 安かん は す 對 は な 又表 會心 V 故二 3 何に す 7 6  $\geq$ 的知 ン 解剖 -1-は 條言 か デ 意い 3 0) とも 付きけん 措お 11 6 17 3 ル を讀 何も 生か 情点 年私 カン (1) 正をうち 的條 12 かい な なら ば 違が どは な あ 10 hu カン 作け 僕 7 だ にき で 15 9 カン などは 当か 舞 あ な n 0 0 か 0) 0) 毫然 上為 5 111176 B は カン 5 15 と言い 云い 0 う。 12 僕《 はだ 0) な 外信 影が け ٤. 2 カミ 列し 0) (1) を投 け 欲さ 間等 0) 15 ~ n 82 阿あ 社や ば、 でた 望ら 僕 背は ば n 果は 景け げ ど は 2 會 な 0 あ 0 的條 我和 た 8 前為 ば g 5 8 る ----若も 女人にん 封任 照せ 12 0 XZ 0 カン 生品 件らけん と具で 建など時 明的 我 は () 7 () JECA 考か de de 間 務む 何な イ 大間と 船た 1 1 1 7 登台 イだだ を 7 は 中东 ~ DS 7 持的 4 12 划方 今元 的。 0 (1) 12 V 大體に 人 HE 1= づ 20 ح 0 的き な ン る僕 とだけ 物かの とす け 7 同なな デ 15 C は 2 0 ル 自也 1/4: は 法? る 22 2 小小 身 0 とを 僕人 は 抽為 \$2 僕 大意 は 波: 象しゃ IC 7 0) 3 制造 僕は 封号 描绘 抵心 は 的是 2 亦 な言葉 外人 僕 は 建以 き 20 12 07-肝产 君言 僕の 2 2 -- t, た 0 0) 料ない ただい 面がん 3 10 do 0) 0) 15 7 は 2 日本か 所是 12 力 0) 1) 思かっ 作 にい IIj; 影が -6 は る Inhuman 對意 74 :11:0 心言 4 カン を あ 0 人に どう 上か 計が 1117 10 寸 7 1= 11117 0 75 みにし 1= 70 ち カン カン 叶常 1= カュ 3 70 ほ 的。 3 12 な 僕 向か も様 7 な 3 733 h 家" 1= 1 دې۔ is E かい 道程 族 1 2-對 3 集 1, -}-10 12 V

一成就す 唯是 5 7 -g: 的 よ 2 贅澤に 利り なけれ る。 たの th 4) 薬品な 用言 は かっ かし総 薬品や を発展 E わ 5 るとし 少しし てこ ば 僕 を求めることは も美的嫌悪を感じた。(僕は或女人を愛した時も彼女の文字の下手だつば、「きになった」 ルディ な は勿れ なら を用き えて 0 カン 考がんが 0) 死山 0 7 がひて死 730 薬品の も総 す 論る であらう。 3,5 > わ る。)溶死 7-ることよりも美的嫌 グ この目的に最も合する手段であ 0 を手で 0 100 死し は ねことにした。 上為 ょ ス 僕 12 勿 から飛び下り 1) 1 入いれ る苦痛 も亦 0 論僕には容易では ル 自殺す cz 水泳に 僕の ようとし ナ は 1 多なない 第一に考へたことはどうすれ る場は フ 0 樂品を用き 出来き 300 悪を與へない外に蘇生する危險 を 所で た。 用智 ले る僕に 8 け Š. 同とちも ない。 やは る死し あ 0 ひて死 る あ に り見み は僕 る。 は到底目的を達す る。が、 又きた 僕 僕は内心自殺す 苦し 樂元 毒く 0 ぬことは総 0 家族 物が 手、て も僕に 僕は僕自身の縊死 の意 V たちは のに 0 知為 ~ る爲に失敗 は何色 死することよりも苦し 相影 ば苦まずに死 を得 る等 僕 ることに定め、 達な ない よ 0 のない利益 死後 9 は ようこ 0 も先 な 僕は 1 してわ , , に美的嫌い た為 法 82 3 僕 を持 可加 0 かと云ふこと 0 0 れ等 能性 る姿 あ 7> に急に愛を あ 造か つて 5 な るだけ Pi. を持ち 想を お特別 らず萬 を 7 想像 班点

を感じた。 オレ 今は僕自身 デ C ない 3 2 やうに自殺 た 僕は僕の 5 この不便は到底避ける VC 0 言葉に或 美5 まや 自殺 したい しさを感じ 可を した為に僕の家 と思って、 笑しさを感じてわ た。 3 南 君訓 けに行 る は か (1) 頭りれ 5 る。が、 かない。 云山 ふ僕 た 1 の言葉 ことを背に 僕は このことを考へた時 唯家族 に或可笑しさを感じ たち 従って別班の一つもあ (2) 外はか に出て には事實上しみじ 來言 るで 2 だけ死體 あ 5 を見 み不 3 便以

に富さ 吃だ 0 ボ な ラ 見す見すより悲惨に死 は は オ 彼自身に「やむを得な 1 んで 一場合の外は 現だに 1: カン 2 し僕 を トは彼の自殺する前に度たび彼の友だちに(男の)途 2 阿含經 必ら なけ 要とした。(僕は紅毛人たち は手段 和 の中なが などと言 ば を定め なら に彼れ ねっこの ななけ た後も 0 15 ふであらう。 弟子の自殺を肯定してゐる。 場合 26 n 生ながば しだけに行 ば ス プ な は IJ ら の信息 生 ン に対い XJ か 3. 非常 グ ず • 0) 着し るやうに自 第三者の ボ 7 0 變分 オ あ 7 る。 F 0) 2 0 時に た。 役に立 曲またが その 目的 殺 從つて死に飛び入る為の あ か することを罪悪とは づれに 前二 ら見る 阿龙 3 0 に敢然と自殺 3 世" 3 7 の徒は 0) なることを勧誘した。又ラ 6 0 「やむを得 は は 何と言 な  $\succeq$ 0) 5 0 肯定に す な 誰でも皆自 思つてる 3 つても女人 Vi 岩 切。 中一日 スプ 合と云 は寧ろ勇 ない。 IJ である。 殺さ する 3. ヴ 例5:

る。

多少の嫌疑を受け

なければなら

25

0

沙

ならず社會や法律はそれ等自身自殺幇助罪

同とと は僕、 人 得5 カン な罪名は そこに 1 砲は店 西月準備 う云い 最高 るじ 0 ヌ 次第に 為さ 等、 後 8 は又僕の自 剃り 心に書か に僕の工夫し ふ友も 又僕一人目殺 0 王 に感傷的に IJ フノラ な た後、 生とじ だち 3 12 工 15 は 0 工 は de 出來 を持ち 岩し ル たと け た。 やボ 鬼に角或自信に 殺 120 12 す す たのは家族たちに氣づか ご知知 2 行時 な それ な つて アロ った僕 0 カン る時を自由に選ぶ ることは二人一しよ 15 相談に 法はより な は か 5 誰なれ な オとししよにセエ V な もしし c を適き は 1, 1 尤もここに書 0 たと なつてし 上と言 唯ただなく 川す 到達した。(それ等の ZL ょ の知り 死し 1 n 0 ことの たに 13 別ご ま 死山 0 つて 12 す 82 どの た。 ヌ 自じ 8 n 3 3 20 河に投身しようとし 川來ると云ふ 殺き わ ない たに 世 1 0) 位犯罪人 る女人は僕と一しよに死 よ、 2 す 3 0) しろ、 やうに巧みに な 0 るよ L 我 細言 うち ろ、 V りも容易一 な人間 ことに絶望し 部。 僕の の数す 法律上の自殺幇助罪 10 12 便宜 僕は 互热 妻を幼 0 を殖やすことで ることは僕に好意 言葉 自殺することで もあ で ス プ あ てゐる。 りは つたの た為 g. る IJ 、表情に我 こと た 1 心に起き ガ なうと い と思い に違源 を . 知し 0 ボ かし僕は不 あ からかって 太人 を持 あ た爲 71 0 0 才 る。 F た。 0 ts. た た 治い 0 カン 力 で な 1. てわ が、 志 È, は L 1 ら 12 -な 現され る人 それ にも 12 死 やし あ , 1

成さ 0 棒ら 成せい 0) 心も 2 な る ち V は 長さ  $\geq$ とは 大だ 後 抵 10 確言 ح 7 イ カン 0) 犯は 0 罪人 à V 1 る 。)僕 デ ち ル は は 0 言言 大た、抵 冷急 葉品 4 に は かっ 近か 10 如心 5 何为 0 12 0) あ 準に 3 6 備条 0) 優さ を 終か 1) 5 心臟 1 今は 3 唯意 小子 死し 0 と遊れ 7 2 h る -とで 2 20 あ ら 0)

満ま 自じ 身ん 7 我れ で 2 0 足さ あ を人には あ (1) 異!; 我们 0 為な る 2 僕で 名やら X あ 人間と は つな 1 僕は 3 幸から 過す 10 0 7 福党 哀は 5 わ 学 は どう 他在 外がん 人間にんげん 6 th るで な ~ 人にん 或賣はあるばい る は な 3 カン よ 僕 カン を あ 0 野ら Vo う云い  $\succeq$ 9 笑婦 まで 0 感か 僕 5 で なも見、 矛盾 う。 0 ľ 3 あ 手で 亦人間默 جگے 8 た。 ٤ る 紅な を笑 僕は 平台 僕で -----爲な 愛あい は しよ 1= 和わ 岩:6 0 1 僕に ふで は 今は 7 L 動と 0 V あ 10 物言 74 0 死し 且為 あ づ -- 63 彼かの 0 3 的な W 後 又非 36 でき 5 10 カン 女は 7 12 50 12 は 理り よ () 2 死し 5 3 解かい 0 違な 十古 賃 を る あ 何な け L 8 W 金 N 0) 怖等 る 年がん た n な ľ け、 礼 1 層美し カン E 7 氷に L V 7 そ は公言 永らきう 8 0 0 カン 09 わ n 自し 話を やう Li る 表 だ 外、せん 食色に V かい 0) 0 せず 计 0 所はゆるせ 0) L 肥恕 12 L は 美急 君為 僕公 0 透す に措 苦る 11 も悠あ K 74 (1) 生 自し は 渡た V 7 V 活力 7 タたぜん V 0 C 0 N 0 1 敢然がんぜん 7 た所を見る を は 3 み た、 0) < 重さ 僕で 美さく ことが と、云い 生 れたな と自じ 病的で 丸 0 当 末 た 15 Š. る 日本 殺児 HIE 期 0) なき る B 爲な を変い 來 12 111 神儿 0 0 に生い 僕 1-10 來 35 RI. **※**管 は 发· は ば、 1= 次し 3 實し 0 或な き 少多 映る 第は かい 肝世 はと 7 僕 我们 る は 界か に動き 動 70 病 12 疑 カン カン 20 -物。 好完 間為 5 あ 物言 ナノラ

のやうに自殺しないとも限らないのである。

1 僕の手記は意識 附記。僕は T 7 る 3 0) で 工 ムペ あ L る。 7 わ F る限がぎ 君気 クレ は り、 あ ス の傳を讀み、 0 菩提樹 みづ カン の下に「エ ら神としないものである。 みづから神としたい欲望の如何に古 1 ナ 0 工 厶 ~ ドクレス」を論じ合つた二十年前 いや、 みづから大凡下の一人と いものかを感じた。 を

僕はあの時代にはみづから神にしたい一人だつた。 留

覺えて

ねるで

あらう。

和二年七月)

遗

槁



和 和 + + 年 年 = 四 月 月 = + = 六 H H 發 FP

昭 間

行 刷

芥川龍之介全集第

五.

卷

發 行 所

即

刷

所

東

京

神

田

Jan.

This

HIJ

- [ -

與一

精市

EH

刷

者

東京 市 litti Es

岩川

ッ Ī

抵九郡

替段話

東京 東 京 白市 岩市 芥 ҭ 神 田 田 非區 THE 111 錦 波ッ 町 赫三 橋 龍

. }.

沿

加

介

發

行

省

著

作

者

目 茂山 +

太一 149 雄

番地 沿 地 郎

社









